





### 丁附正誤

本卷所收『鵠林尺牘』の丁附六一、 、二は重複せるを以て、後の六一 、總頁四四一頁)を六三とし、以下 卷末迄、篇別頁二頁づゝを繰下ぐ るものとす。 但、本卷(第六卷)總頁數には關係 無し。

# 白隱和尚全集(全八卷)總目次

第一卷 龍澤開祖神機獨妙禪師年譜。 獨妙禪師年譜補註。 荆棘叢談。壁生草。寶鑑貽照。東嶺和倘年 自性記。

第二卷 荆裘毒藥。 荆裘毒藥拾遺。 息耕錄開筵普說。

譜。

至道無難花主禪師行錄。

正受老人崇行錄、

偈頌。

即心記。

第三 卷 槐安國語。 槐安國語骨董稿。

第四卷 寒山詩闡提記聞。 寒林貽寶。 隻手音聲。

第五卷 布鼓、 船閑話。 再鞔布鼓。 夜船閑話下卷。 假名因緣法語。遠羅天釜、 邊比以知吾。 さし薬草。 同續集、 資鏡窟之記。 於仁安佐美。

藪柑子、

夜

第六卷 八重葎。 鬼專使稿。 福來進女。 壁訴訟。 假名葎。 おたふく女郎粉引歌。 主心お婆々粉引歌。

施行歌。 安心法興利多々記。大道ちよぼくれ。子守唄、草取唄。善惡種蒔鏡和讃。 坐禪和讃。

孝道和讃。 寢惚之眼覺。毒爪牙。杖山百韻。四智辨。 藻鹽集。讃語。雜纂。鵠林尺牘。 自笑錄。

第七卷 第八卷 趣。 退養雜毒海。宗門無盡燈論。願力辨。 圓桂和尚語錄。 拾遺。 九峰和尚語錄。 靈源 滴。 五家參詳要路門。快馬鞭。 寶藏萬藏塒。 爛枯柴。 斯經和尚語錄。願心道場旨

|           | 發行所 |                | 編纂所       |                  |              | 製                | 複言             | 下不             |               | 昭和九年十月二十五日發行 | 昭和九年十月二十日印刷 |
|-----------|-----|----------------|-----------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 振替東京七〇〇〇番 | 龍吟社 | 東京市赤坂區田町七丁目三番地 | 白隱和尚全集編纂會 | 京都市右京區花園妙心寺正法輪社內 | 印刷所 東洋印刷株式會社 | 東京市芝區田村町六丁目一番地ノ一 | 印發 行 報 草 村 松 雄 | 東京市赤坂區田町七丁目三番地 | 編纂代表者 後 藤 光 村 | 奥            | 白隱和尚全集第六卷   |

(第五囘配本)

| 鵠林         | 看 |    |   |            |  |          |       |
|------------|---|----|---|------------|--|----------|-------|
| 尺牘終        |   | 21 |   |            |  |          |       |
| SKI AND    |   |    |   |            |  |          |       |
|            |   |    |   |            |  | <b>第</b> |       |
| 白隱和尚       |   |    | 1 |            |  |          | 開発した。 |
| 白隱和尚全集第六卷終 |   |    |   | The second |  | Th.      |       |
| 和尚全集第六卷終   |   |    |   |            |  |          |       |

秋中得拜面、

其節可申上候。

早々不備。

隱 山 和 尙 に 與 2

是時春暖實座下增御清福法幸無他奉存候。 然者舊冬中は多衆安單、 皆 々出精之

电 隨喜 三至極に奉存候。 不肖 河健消 二輪候條御安意可被下候。 ゟ可申上候。 且 又當秋は 松蔭 誠 恐

頓首敬白。

寺に

而法會、

其節

は

何卒

御出待入

申候。

此度委曲之義、

史公.

月 # 日

慈

棹

九

拜

梅 泉 堂 頭 和 尙 侍 史

遠山云

H

△前

下語、

甚妙之語也。

宮 女云 H △八 成ヲ云得 り。

此 上平生受用之上に而大に發明之場御座候

咄哉之二 個は、 首 山 臨濟之正宗ヲ 續得、 此二 偈 ヲ 唱 出 ス。 當時 明る者更

會

一面之節

可申述

候

し。 然者 中 K 思議之難 及 處、 不 肖 事 も近來迄 只管綱宗之一 一字に心を付、

K

無

白隱 和尚全集第六 卷 金三八

| 上侯。 | 候處、左樣も無之御歸國之由。扨て々々残心ニ存候。御序節ハ能ク御傳聲願 | 年ハ宜敷品一向ニ出不申趣ニ御座候。松蔭寺老和尚御登京可被成と相待罷在 | 尚々掛物之儀被仰下承知仕。常信、周信之類出申候ハ、相調へ進寄申候。今 | 植松與右衞門樣 |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|

# 植松與右衛門に與ふ

翰致路上候。 時分柄輕暑相催候。 愈以御家內御清勝御幕可被成と珍重奉存候。

拙僧無爲三罷在候、 御安意可被 下候。 早春預御手書封 三濃州 之底 出來 = 付、 爲

御 祝儀金子二百 正被贈下、 忝拜受仕、 每度御親情之事 共二御座候。 先達指上候書

狀 = 付、 無間 遠相達 候由安心仕候。 拙 子も三月歸 京 の其以 來も甚 多用 二罷暮 L

テ 返書延引申候。 來月比 ハ又々浪花へ罷越可申候へ共 八幡表ニも願 心 0 寺出

來可 沙 汰 申樣子 = 御聞 故 即 被 成と察入候。 何 角 取込候事 共御座候。 御 內室樣 ~ 能 此 も施 < × 主出 御 傳 來故 pJ 被下 事二 候。 明年 御 座 岩 候。 や江 定テ外 府

罷越候事も有候ハド 御尋可申入候、 然共相 知 不申。 御懇情 被仰聞候事故、 參候

1 10 先達テ 可申進候。 去年 相煩候後 1 少々病も相残居 候 得 ハ養 生斗 = 一龍幕候。

萬々期後音候。早々頓首。

五月七日

福院 斯 經

海

### 植松與右衛門に 與 3

春陽之慶賀目出度申納候。 愈以御家內御清 福御迎年可被成と珍重奉存候。 野院

無別條致加歲候 御安心可 被 下 候。 誠 = 一舊歲 1 預貴 書封、 川答 封 被 掛 光 虚 忝

致受納候。 每 K 御懇情之段忝無存候。 然一 蝶畵之事、 被仰聞承知 申候。 先達て

御噂被下候故心掛罷在候得共、宜布品 出不 ·申候。 京地ニテは存外は やり 中候故、

排底 ~ ハ 大慶仕候。 二御座候。 其內出申候ハ、買求可申候。 御序 = 能 く御仰上可 被下候。 松蔭寺老和尚も御機嫌能被遊御 御内室井ニ貞巳樣迄是又能く御願 座候

申入度候。 當春 八兼 T 御上京之積 = 被仰候、 何卒早 K 御登被成候樣所希 御座 候。

尚期永陽可申述候。 恐惶敬白。

IE. 月 下 龙

植

松

與

右

衞

門

樣

海 福

院

斯

經 花押

五五五

東 海 庵 に 與 2

屆 申上 候 口 上覺

御

拙僧儀昨年於 八 幡表、 片岡達磨大師尊像並圓 福寺古跡、 御朱印六石餘之御本紙

仕リ、 同 所社務 永 田 々當派之江湖道場ニ致シ、 中家 3 IJ 付 愿 ニ預リ申 候 派下名望之前堂衆を追 此寺 取立 候 主 意 1 大應國 一々江湖 師 ラ開 ゟ相請 Ш = 不斷 勸 請

雲衲聚會有之度願 心二器有 候處 浪華表 隨喜之在家取持有之、 寺基相開 先古

き菴 室 宇出來仕候 此度も因緣次第 = 喜捨物を以 興建之念願 二器在候。 尤

末派之江

湖之地

二候得者、

本山御擁護追

而

御願

可奉申

上候。

當時衆僧二十員斗

相勤候得者、 先御屆申上置度奉存候。 此旨常住 宜敷御通暢奉希候。 已上。

天 明 四 甲 辰

拜呈

東

海

執

事

禪

師

海 所品 院 慧

梁

花押

自隱和倚全集第六卷 金三四

白

### 常徳寺和尚に與ふ

謹啓、 時下餘寒之節、 伏惟老和尚增御安泰可被遊起居、 法幸無量奉存候。 不肖

依舊頑健、 乍憚勿賜慈慮。 然ハ若洲 之清首座、 猊下へ飛錫ニ付、 乍急卒奉呈愚

書候。 將 亦 小子儀 de 此春南禪之方も斷申、 吉田 山神光院 當時安居仕罷在候間、

節残心不少奉存候。 此旨左樣思召可被下 候。 乍御苦勞、 近年中二今一度八得拜顏度處存二御座候得共 爲大法御應化偏 二奉希候。 石毛少 K 任見來拜晋 未得時

仕候間御笑納 可被下 候。 諸般附清首座三寸上。 頓首誠恐惶敬白

欽上 常德老和尚 侍司下

月二

日

海宜運九

拜

滄

## 常徳寺和尚に與ふ

再啓、 不腆之至 三御 座候得共、 沈水一 封奉呈 上 一侍右三候。 御叱留奉希侯。 敬 白

謹啓、 時下 薫風 扇暄。 伏惟法王 座下 動 止御 萬 湄 被遊御應化候旨、 不堪法幸 至奉

錫 恭 祝候。 被 仰付、 如 示 御 口演奉拜聞、 渝 今般 作州 佛 H. 一又紫帽 士 一寺聚會 片御惠貺、 飛錫仕候段、 辱焚香奉拜受候。 達于 珍聽 事 使 段々 坡禪 御 英 叫 御 mil. 來

之至 辱奉感佩侯。 大方 の御荷擔を以、 會中無障碍今日及圓 了奉安喜候。 段 H 宗

盟之厚誼不知所謝、 辱奉感激候。 近年 1 御問安 (卑書 呈上も 不得止曠禮 之段 多罪

奉切禱候。

御海

宥奉希候。

乍艸

略右

卑答拜謝奉得法慮皮、

奉具小箚侯。

爲大法時氣御保嗇

誠恐頓首 敬白。

三月十五日

倪慧謙九拜

天

欽上 常德老和尚 侍司下

#### 霊 源 和 尙 に 與 3

専使として奎禪版來錫、

謹答、 遠々之地、 尊書並沈水一榾蒙見惠之拜戴捧讀、

益清寧應接 不難之旨趣承聞仕、不堪法喜之至。 且又天龍盛會儀、 實以未曾有之法

却而專僧當院る可令拜賀義に奉存候。

比來右之樣子井

筵不堪隨喜之至奉存候。

節御隨喜所希候。 山より申來 此等衆議之上、 萬委は奎首座に申傳候。 先來夏、 當山楞嚴會之義延引仕候。 尚又來夏當地之三五輩 尚又緣熟之時 も天龍龍出 候

間其節可申上候。 爲人天伏見深嗇。 至禱敬白。

+ 月 九 日

謹答

全性堂頭

老和尚

侍右

粪 津

慈 隆 九 拜

#### 九 峰 和 尙 1= 與 3

謹啓、 爾來便少、 緬惟法 座下 彌御安康、 鎚鉗可被成法幸之至奉存候。 小拙乍病

身先無異二罷在候。 希一 同御平意。 法座下近年病疾御煩之後 ハ、 從前 程者 御壯

發 健無之由、 故於松陰 隨分被爲加保 來 秋 1/1 松 源錄會有 護接衆希望仕候。 之候由告報御 來年 座 仮 ハ 獨妙禪 何卒 師十 御隨喜可被遊俠。 七回 = 付、 諸 方勸 小 捌

冷陰增加、 爲物千萬珍 衞 誠恐惶。

儀ハ多病ニ而今以拜塔ニも被罷越不申候得共

最早遠行難相

成存居申候。

漸

次

卯 九 月 八 日

> 頑 極 厢

虎 儿

拜

常德函丈和尚 侍史下

| <b>糖 林 尺 贖</b> 一四九 |  |  |  |  |  |  |  | 復 渡邊太重樣机下 | 六月十三日 東 嶺 | 地藏會時分見合出頭いたし、得御意可申伸候。茄子投惠忝奉存候。 | 御老母殿御内室殿幷平右衞門殿へ宜御つたえ被下度候。 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|

自隱和尚全集第六卷 (五二九)

### 渡 邊太重 與 3

如仰、 此間 八緩々逗留仕預御馳走、 忝奉存候。彌以御家內御替無之候段珍重 二奉

存候。 野衲儀天氣も宜、 路次も か わ き好仕合ニ歸寺仕候。 御心安思召可被下候。

今日八四十九日相濟近邊步行之由、 先忌中之御疲も無之悦申候。 ケ様ニ無常ニ

奉存候。 逢候事、 左候 兎角菩提之勝緣二而存候。 ハ • 柳機 童女ハ誠ニ 救世大士悲願力ニの つて童女身と現じ、 公之

此以後ハ何事も菩薩行之御心持ニ被成可然

爲二八年之説法を作し、 根機之已ニ熟するを待て一朝たちまち本覺之都へ身を

隱し玉ふといつべし。 若又しからざれハ此子初生より母之養育を受、 父之恩顧

を積ミ、 多年そこばく之財實を費し盡 のミならず、 病中より忌中ニ至まで莫大苦

勞愁傷、 皆以て其身之罪科となつて、 永劫之苦輪発れかたからん。 只願くハ父

子共ニ菩薩之大行ニ入て、 只公之一念ニあるのみ。 自利 々他遂二無上正覺之海 -一遊ん事 を、 不 あ ム善悪之

備。

| ī | 1 |             |                             |                                     |        | 1                                   |                                     |                                      | 1                                   |                                     |
|---|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |   | 二月六日 東 嶺 花押 | 新に御座候。<br>委曲ハ御聞可有之候。<br>已上。 | 人誰か莫過、改莫。善大是の聖言、返々被加思惟、本心へ立歸りの段、日夜所 | 相見へ申候。 | 智人面前に三尺の暗ありと申せば、不圖本心相暗ミ、父母の恩も相忘被申候と | 此度如何存寄違被致候哉、甚訝敷存候。定て一旦の迷ひ、若氣の至と被察候。 | 盡心祈誓仕遺候。且其元生質法破りの人柄とも不相見、暗鈍の氣持にも無之處、 | 付、福壽延長の祈願致候樣にと被申候。御親父心中之誠實策で存候事故、一入 | 相續、之故心內に祈誓を掛、漸く一男子出生せり。依て野僧に一向相頼み名を |

**鵝林尺牘** 

### 長 一澤文五郎に 與 3.

長澤文五郎丈二可申達之諫

其元父市 兵衛 殿、 長澤家 一門を 取 立 可申之旨越ハ、 祖翁宗彝居 士之先祖 ハ 卽

ち

熊野權 現 の遠裔、 祖 母妙遵大姉之先祖 1 即ち日蓮上人の檀家、 古關 兩氏 共に と兄弟 曲 に家 緒 有

之事故、

各

家を立て

1

先

加

の祭を

斷

絕

せざ

る様

にと、

日

呈.

を分て叮嘱 せり。 然に意外の古實顯 れ天下 に名高 く相 成 候 人 K 浦山 以與仰貴 候

程 0 家 柄 K 相 成候も、 此家 より 白 隱 と中名徳生 れ 出ら れ候より事起り候得ば、

不 H 忘 0 洪恩な D.

幸 K 我は 長澤の家に生れ、 妻は 杉山の家に出て、 家別 て又一 所に合は誠に先祖

0 冥助 K T B 可 有 也。 何卒我乍不 及 家を取立、 松隆 0 植家 となり、 白 問 和 傠

外 護 次に其元 0 家 と永 出 3 4: III 0 成 2 由 の を云は 原道 望 より 70 被 前に男子有之ても早世にて家門 思立、 三十 年千辛萬苦 L て ---家を 興建 取 0 計趣 立 被 難 申

| 鶴林尺牘 |  |  |  |  |  |         | 誠に相成候樣に急度御傳被仰談候樣奉祈候。 |
|------|--|--|--|--|--|---------|----------------------|
| 四五   |  |  |  |  |  | 伊豆、福壽院藏 |                      |

白隱和尚全集第六卷(五二五)

# 仙臺隱老和尚に與ふ

欽啓、 這囘爲大會招請、 遠路之處、 實道和尙御登山被成、 貴刹樣子承知仕候。

小拙及諸子無魔事隨侍仕候。 道標御堅剛、 暑氣御凌被遊候段、 然は法會之儀早速御相談相調、 法幸之至 一に奉存 候。 當方老師無異相勤 歸駕高 便旁々歡喜 候 井

踊 躍 仕候 就 夫尊前奉存老翁御 兩人を第 一之餌 に仕候故、 殊之外感荷被致候。

仍而書狀下書、 實道和尚 一御披見被遊、 金而も御傳被遊可被下候。 存之

外之事 にて、 小拙 去多以來之心願相望候やと恐多奉存候。 委曲は實道和 尙 へ御

省き被遊候樣に奉祈候。誠恐不備稽首。

聞被遊可被

F

候。

兎角

何

事も法門

に宜事第

一に被

思召、

弊風

に相

成儀は隨分御

七月二十三日

東嶺圓慈九拜

仙臺隱老和尚 侍史下

榊氏 親子 宜御傳可 被下候。 右之狀に付親孝心之儀殊之外に感し申候。 是を

| 鶴林尺牘 |  |           | 理省善女にも宜御つたえ賴入候。 | 正隱居士蒲右 | 三月六日 | 斷不可有之候。大般若實札等進之、  | 契藏主去秋ゟ掛錫いたし候。是又        | 位無別條被添法算、珍喜不過之候。      | 新年頭之賀書井に祝壽壹包預投惠、      | 正隱居士に與ふ |
|------|--|-----------|-----------------|--------|------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|      |  | 伊豆、深澤貞吉氏藏 | 候。熊崎氏へも同前。      |        | 東嶺花押 | 之、是又道心堅固色身安健之爲而已。 | 是又無異に居候。尚祈道心堅固行願不退に日夜油 | 候。當地山內無事、山僧色身堅固に罷在候。且 | 惠、遠路之處厚情之至令感荷候。先以御家內各 |         |

寺 3

定 勝 に 與

欽答 每度蒙御示教奉拜誦候。 道體無別般被爲添實算、 法幸不斜奉存候。 野寺

無事 仰付委曲奉信知候。 加馬年申候。 被勞道慮被下間敷候。 生質疎放其上老懶、 万端無 玉林制會、 心元存候間 彌來丑 一ノ夏ニ 事々 佐替之一 登山仕候樣 著偏 被

二奉希候。 餘 面語之節可申伸候。 誠恐惶不備。

 $\equiv$ 月 # 七 日

上復

定勝堂頭

和尚

侍側

東 嶺 圓

慈

九

拜

去冬ハ菓儀 包蒙御投惠拜受仕候。

濃 定 勝 寺 藏

信

| 鵠 林 尺 牘 |  |  |            | 白隱禪師座下 | 十月一日 | 御寸暇宜敷願上候。 | 兼て差上置候、達磨大師之軸は、             | 白隱和尚に贈る |
|---------|--|--|------------|--------|------|-----------|-----------------------------|---------|
| 国       |  |  | 駿河、佐藤九平治氏藏 |        | 東    |           | <b>賛を禪師の御染筆に願度、壇家の希望により</b> |         |

|  |  |           |              |            | 護            | 下                    | 足                      | 嚊                     |
|--|--|-----------|--------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
|  |  |           | 謹上 大鑪老和尚 侍史下 | 六月十五日      | 護奉祈侯。誠恐頓首敬白。 | 散會之刻甚取込、麁紙亂文御高冤可被下候。 | 足之心掛罷在候。何分其砌致登山御同伴仕度候。 | 嚊付申候哉、是ゟ直に播州へ參候由に御座候。 |
|  |  | 東京、石井光雄氏藏 |              | 送 翁 元 盧 九拜 |              | 逐日暑邪相加候。爲大法順時保       | 。 萬々其節期拜顏可申上候。 時       | 小弟義も來月廿四、五日時分發        |

自

# 大鑪和尚に與ふ

二白、 來月廿 四 日 頃は是非共登山 可仕候。 何卒其節御同伴仕度候。

圓藏新

命も右之段兼而申合候。不布。

謹啓、 其已來絕音樣疎濶之至罷過候。 時節酷暑に御座候處、 法座下益御清 漏 K

可被遊 興居と奉賀候。 當院 小弟依舊頑 固 兩處之小會無滯 相 濟 明 日 及散筵申

候。 當春大病後故無心許存候に付、 日灸無怠慢壹萬餘仕候故敷、 六十座餘之講

席 日 \$ 無懈倦相 仕 舞 且當秋播州行之義、 殘暑之砌甚 案し居申候。 尤胡 亂

之知識、 遠方之出 陣、 定 而 大軍と相察申 候。 別 而 此間 麾 下 之老將共致請 暇、 甚

無勢に而敗軍無心元候。 何卒御出馬被下候は、 干萬騎之加勢と存候。 此間南 部

圓藏 新 和 尙 も御勸申候處 是も大方御加勢之筈に 御座候。 何卒座下に も御隨喜

被 下 候樣 に依 **人賴致候**。 去年 も無據御苦勞申入、 又 々申上 候も 如何に被 存 候 得 共

從來業風 と被思召 御出 陣奉 一希候。 範 公儀致再來候樣 に種 K 申含候得共、 是も

鵠

林

尺

贖

拜上 大鑪老和尚

侍史下

虚 九 拜

伊豆、深澤貞吉氏藏

自隱和倘全集第六卷(五一八)

白

謹復。 時候逐日 炎暑相催候處、 法座下增御安福被,遊,接化,奉恭察候。 此地小弟

義無異 條 日 K 胡 說亂道、 愚僧 共百三 拾箇 斗相集費開 飯 申候。 然共甚 Ш 中 K तां

旦夕澗水之響外、 鴉も栖不申候。 只下 手碁兩三人有之、 漸消 日 申 候 無 程圓 減

新命 御登山 可被成 と日 々相待樂申候。 且益 元散五包蒙口 投奉拜領候。 川 邊老溫

師 漸 K 御快復之由 承之大慶 仕候。 併御高 年之上御大病、 無心元奉存候。 菩提和

尚御辛勞奉察候。 小弟義も當國之一 戰 何卒半夏方は片付、秋來之用意仕度候。

可 此間灸治 申 奉 一存候。 無怠仕候 何卒其節は へは、 甚壯 御見舞御出陣 健に罷成候。 奉 一希候。 此分 K 當秋丹後全性 而は、 上方出 寺 K 陣 も鹿 も無相違出 王 和 尙 御 來

聚會有之候由及承候。 指合申候段、 何分氣之毒に奉存候。 遠境之義不存、 不

及是非 下暑氣日 義奉存候。 相增爲法珍護奉 菩提 和 祈 尚萬縷御辛勞之段奉祭候。 候 誠惶 頓首敬白。 時 K 御 補 助所仰奉 一存候。

時

# 大通和尚に與ふ

芳翰徹屆、 薫漱 拜讀、 如 示翰 時益 向暑 法體增御安靜二 接化無倦、 吾門之幸

事 不過之奉 存 候。 弊院 野生依舊 顽 固 空消 時 光、 希 勿道 心。 且 又當 春來三箇 之痴

頑罷越、 段々 蒙御慈悲候段辱奉存候。 御覽之通 何れ も同様之無頼漢 二御座候間

不惜御慈悲、 旦夕痛棒奉希候 野 子儀 \$ 四 月 下旬鎌倉迄罷越、 乍 序東嶺方 相

見致候處、 東嶺 儀 も當夏 ハ 至道 = 一開居仕 候。 大衆 1 告 K 鎌倉 = 造 ١ 兩 三 人二

而

相暮

し隨分堅身

二起居仕候間、

是又御安意可被下候。

此節慈溪寺春叟和尚又

K 御下 向 諸老宿方連書 でもも 有之、 甚六ケ敷事共難儀仕 候趣。 御推察可 被下 候。

澤 候。 地造營之儀 度 K 難盡 心情相斯。 彼是他出難仕、 再復 頓首敬白。 是 非 御斷申覺悟二 御座 候。 其邊宜布御取計 可 被下

六月廿一日

**遂** 翁 元 盧 九拜

上 大通老和尚 侍史下

白

白

### 某 和 尙 1-與 3

七月下旬之尊書徹屆、 薰炷 拜讀數次、 法體益御萬 福二 被爲遊應接奉恭賀候。 不

肖儀 長途無恙、 六月晦 日 二歸寺 仕、 打續 頑固 二住務仕候。 希勿賜道情 H. 亦 海

共嗣席之仁、 會老和尙にも、 兼而相定候由致寬懷候。 御病氣無本快遷寂被遊候由、 此節別而貴和 扨 K 御同意残念之至に奉存候。 尚御世話 も繁多 = 可相 成

御

然

座候と奉遠察候。 今般老和尚之高徒參錫、 住庵許容仕候。 慮外に思召 可被下候。

小子儀 誠 三京都滯留之間、 も歸寺已後殊之外勞倦、 每度得尊顏歡喜仕候。 重而上京之儀も莫存寄儀 別而預御世話、 = 御座候。 謝詞難申盡奉存候。 象嚴 和 尚

今以御滯留被成候哉、 乍憚御序二宜 語奉恐入候。 此度雲衲 上京二付、 貴答旁

八 月 # 八 H

差出書候。

逐日秋冷相催候。

御保護奉默禱侯。

縷

々期奉急便。

頓首敬白。

遂 翁 元

盧 九 拜

再陳、 烟袋 口 御惠投被下、 乍末筆拜謝申 上候。 急便早 一々不布。

鵠

上復

再陳、 候事二御座候。 先達而ハ四條邊夜中ニ騒動御座候由、 此地御舊盟之衆中皆々御堅身 上書遲引仕候段、 從來之誠懶何分御高免可被下候。 三相暮申候。 小川ゟ申來候。 皆々能時分二罷歸悅入 不布。

白腳

和尚全集第六卷

金一四

白

#### 霊 源 和 倘 に 與 2

謹啓上、 尊翰頂領、 拜讀數次、 伏審辰下秋暑于今酷布御座候處、 法體 益 二御安福

接化 無倦 不堪恭賀之至 ニ奉存 候。 小子 儀 拜別後長途無恙、 七 月 朔 日 菩提 迄 到

着 同 五 日 = 歸 院、 爾 來 頑 固消二光候間希勿慈念。 誠在京之間 1 每度蒙道 愛辱

奉存候。 早速以愚書 可申 E 本意 二御座候處、 盆前後甚 多忙、 别 而 永 K 他出 留 主

中、 諸 用 相 續 紛居御憐察 印 被下 候。 這 囘普觀庵主諱景 = 付、 方金貳顆御贈 投 被

下 · 拜納 仕 候 妙 智斯 公儀 病氣 順 快、 此節 江 戶 東北寺二而東嶺 碧嚴提唱、 依之彼

月廿 地 飛錫仕候間、 五 日 愈 K 遷寂、 被勞慈慮問數候、 小子 方 I 遺命 = 當秋 付無據罷越此節 丸子 長源 和 致 尙 蛙 寒 鳴候。 Щ 詩衆會御 乍憚 催之處、 Ш 中識 面 之 先

老宿 方 I 御 序 = 宜敷 語奉恐入候。 次第 三秋冷相催爲大法保 一番。 誠惶敬白。

八 月 + 四 日

元 盧 九

拜

謹 鵠 復 林 鹿 王 西 庵 老 和 尙 侍 史下

尺

牘

靈 源 和 倘 1-與 2

老和尚增御安福二御上着被遊候由 奉珍賀候。 今明之間旅宿迄 御光來被下 候樣

御傳 言 被仰遣 本 承知候。 小子も今晚方迄ハ當院ニ罷在候 不肖方斗に 御 見舞 被

下 ハ 候儀 此 地 = 御座 向御光來被遊候 候 ハ . . 必 K て、 御斷 申 晚方御同伴 上候。 岩 又外御用筋 仕 田京 H 仕候。 も御 何 座候 分 而 不 御出京被遊候 省方斗之思召

.

にて御光來之儀 1 返 K \_ 御 無用 -被遊被下候樣宜布御奏達 可被下候。 右之段申

上度乍卒略如 斯 御 座候。 恐惶 不宣。

八 月 = 日

上

鹿

王

院

侍

者

禪

師

自 養源院 逐

翁 九拜

京都、 後藤光村師藏

Ė

白

#### 靈 源 和 尙 1= 與 2

謹啓、 其已來音樣杜絕蹟曠之至多罪々 H. 時景寒威逐日相增候處、 法座下益御

安福 = 接化無倦、 法門之盛幸不過之奉恭賀侯。 弊院小子依舊頑固 希 勿賜慈慮

御安否奉窺候。 小子儀象 而致登山拜顏之素志 御高 免可被下候。 = 御 東嶺儀 座 一候處、 も火後今以江戸表滯留仕候。 彼是故障 多不 一能其義、 乍失禮. 隨分煩勞 心以使僧

= 罷在 候間是又御安慮可被下候。 伏見閑居仙彭其外御舊知 ノ旁、 何 B 無異罷在

候及承 候處 尙 春 已來打續御接 化 别 而當會寒氣之刻、 誠惶頓首 御勞神奉遙察候。 千

萬

本堂建立專要奉祈候。 冬 初 七 日 尚又多中以書中 御安否可奉窺候。

遂 翁 元 盧 九 拜

上

鹿

王

西

庵老

和

倘

侍史下

陳、

薄葉之儀二御座候得共菓儀奉敬呈候。

叱留多幸。

仲

鵠 林 尺 贖

謹上 報恩老隱和尚 侍 史下

二陳、 嵯峨 老 程迦盆 萬福可被遊御座候と奉賀候。 御序之節乍憚宜 語奉恐入候。

此地御舊知之旁皆 日々堅在、 雲政梅公無異、 時々出會御噂申暮候。 先日中江戶表

開山上相聞申候。 大珍事定 而 御聞及奉 明夏開堂之御催如何。 存候 共別紙 = 書付入御覽候。 當秋弊刹より 斯經 致 和尚大阪 發起遺度存候。 八幡 兩處 明 年 ノ大 春

夏之間 ニ成就仕候ハ 、不肖 も乍隨喜是非共登京仕度相樂ミ罷在候。 老和尚 专

御隨喜と奉存候故ゆ るく 申上候。 頓首。

E

白

#### 報 思 和 尙 1 與 2

謹啓、 即辰 溫 暑日 K 相 加 未審法座下增御萬 福 = 被遊接化候哉、 不堪想像奉 存

候。 弊院 小子無恙消二輪罷在候へ 者希勿賜慈情。 龍澤東嶺儀も無異變隨分建立

三昧 ニ入リ、 堅身ニ 起居仕候間、 御安意 可被下候。 愈當秋ハ弊師 年 囘 二付小會

相催申 候 心 掛 = 御 座 候 得 共 慥 成義 ハ 今以 不 相定 不肖 確 1 存 分 不 申 候 共

大方ハ出來可仕候。 先達而ハ御來費 と奉存候へ共 遠方之義故强申上候も甚奉

恐入候。 豫州行之義 多 當正 月元日 三松山 ノ城燒失 三付、 隣領 0 事故致延慮 =

付相 止來申候 而甚安心仕候。 不肖 御支球僧洞首座愈當秋轉位相 \$ 去年已來殊之外 多病 = 相 成 御滯 留 之間 登

調候哉、

乍御世話此

封 洞首 座 迄 御達 被下候樣 K 奉希候。 縷 太 不盡 愚毫。 伏祈爲人法順 時御保 護

誠惶頓首敬白。

京も難計

再會難期奉存候。

孟 夏 晦 H

鵠

林

尺

膻

一二九

逐

翁

元

盧

九

拜

#### 九 峰 和 倘 1= 與 3

謹啓先達 而者珍書被下、 實如得拜顏薰誦數次、 因審法體益 御安福應化被遊、

法

幸無量奉賀候。 弊地無似逐 日衰朽碌 々送残年 耳。 圓龜玄要嗣席之義三付豐前 和

藏 事被仰遣、 當 人に も達 m 勸獎申 候處、 多病故 堅斷 中候。 其外胡亂之茄 瓜大勢

有 之候得共 何 れも 毛 色斗 = गां 伯樂之目 = 及 不 1 候。 尤治海 和 上 かも 被 仰 付

奉祭候。 候得共、 這囘精 右 [ii] 斷 御斷 ツ歸錫 申候。 \_ 付呈愚書候。 當春 八橋立邊御遊覽被遊候由、 縷纒不盡楮上。 餘者精禪附在三 定而歌詠可有 寸 上。 御 坐 時 2

景逐日秋冷相 加 爲法護嗇。 頓首 敬白。

季 秋 + 八 日

> 遂 翁 元 盧 九 拜

上 常德老和 份 侍 司下

#### 東 嶺 和 尙 1= 與 3

這 厄得的便候付奉呈愚翰候 爾來 打絕誠曠之至多罪々 H. 伏性、 時 景秋冷相

催

子儀 候、 も去蔵 法體 益 奥州行 御萬 福 二接化無倦奉恭賀候。 相痛 三候哉、 本 年 者 北 相續聚會御世話被遊御勞神奉 病 斗 = 福 成 别 Mi 難義 仕候。 祭候。 派 而 当 小

\_

普請 春 被仰付候 之儀 も荒 件も早速當 H 圓 成 統 理二 人へ も對 上座辛勞、 談仕候處、 背 K 達而 感入申候。 致辭退申候故、 此節菩提寺輔教編會被 先暫指扣申候。

相催 其 地 11 格別寒氣 强處候得 ハ 冬前 御 品

無晉之段高 駕被遊候程 に本 恕 可被下 希候。 候。 夏已來 残懷 小以書中 不盡格 も御 上。 誠惶敬 安 否御尋 自 可申 上處 御行李 も未審

九 月 # 五 日

> 逐 翁 元 盧 九

> > 拜

御

欽 上

龍澤 老兄和 尙 侍司下

|  |  |  | 上 養源堂上和尚侍者閣下 | 松蔭寺侍者 | 敬白。 |
|--|--|--|--------------|-------|-----|
|  |  |  |              |       |     |

白隱和倘全集第六卷(五〇五)

# 養源寺に與ふ

無之樣 先樣 被爲 之宮 事 バ よ よ K Ш 中 共 b h T = K 拙 幸 思召 候 增 此 0 度 唯 相 者共迄尊書被 便 返書爲寫被遺 de K K 御安 今武 當表門中相替 無 御 屆 nJ -ノ 早 延 き 14 被 御 引 慮 速 别 候樣 国道 候 F 條 被 P. 故 被 相 候 致 遊 归 間 御 可給候。 候樣 候樣、 然者 恢 最 指 乍 卿 閉 候。 世 美 居 1/3 [15] 如鄉海座、 被 老 III K 今 K 近 然致 前樣 لزز 7 成 申 存 乍 和 幸便も無 以應 不 गा E 之外間違 御 尙 被下、 候 井 仰 得 まて 111-1 話 外 白 ~ --) 暇、 と老 御 之至 P.S. 閣 11 被 御 申候書 被 賴 爲 老漢隨分息災 下 老 座候、 F 漢 漢 御 殊 111 仰 -多 候。 更八 も開 E 付 御 健 申付 御寺 面 座 はき 候。 m 萬端 月書 に御 被 候 居 \_ 御 候 老 勿論 F 內定理藏主 ~ 座 候。 共 三在寺仕 在 不 狀 和 共 候故、 能 指 份 消车 Ш 多宅。 1 迄書狀指 清 此 被 子 爲 申 寺 此 狀 制 早速 候 遊 候 方 1: 一に被 1 借 一候 通 诚 より h Ilij 恐誠 是又 上 御 仰付、 0 六 四 电 書狀 返事 月海 之宫 \$ 申 は 無之候 亦 度 李 珍 早速 と申 清 消 心 重 井 便 申 頓首 上 寺 清 御 此 和 向 安 候 PLI 方 份 御 寺 ?

白

|  |  | 植松與右衞門樣 | 極月廿三日 松 蔭 寺 | 草々以上。 | 義御出可被下候。平七郎殿も貴殿に懸御目ニ而被歸度候由ニテ相待被居申候。 | 度候。我等罷行可申候へ共、此間乍慮外足いたみ申候故、不能其義候。乍御大 | 付、夜前比奈村平七郎殿被參候。依之少々御面語仕度事御座候。少々內御出被下 | 先刻は人遣はし申候處、御塔參ニ被御出被成候哉ニ候。然ハ前方御咄申候義ニ | 植松與右衞門に與ふ |
|--|--|---------|-------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|

鵠 林 尺 贖

|  | 禪 恕 首 座 蒲右 | 東嶺和尚蒲右 | 孟正十三日 白 隱 | に可申述候條、不能多毫候。穴賢。 | 何樣の存立候とも打置、此度之義に候間歸國可有之候。委細之義者八兵衞口上 | 々待入被申候。別而貫宗和尚世話被致、即迎として八兵衞被遣候。兩人共に如 | 達候通、澤地村龍澤之義段々相濟申候ニ付、貴師並に恕首座歸國被致候樣に皆 | 增無別條加年珍重此御事に候、老夫隨分達者に而重蔵致候。舊冬草書を以て申 | 東嶺和尚に與ふ |
|--|------------|--------|-----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|

|     |  |  | 1 . |   |     |   |          |                |
|-----|--|--|-----|---|-----|---|----------|----------------|
|     |  |  |     |   | -1- |   | 筆紙難盡候。   | 頃二御尋可被成候。      |
|     |  |  |     |   | 東   | 四 | <b>基</b> | 何尋             |
| 717 |  |  |     |   | 嶺   | 月 |          | 可被             |
|     |  |  |     |   | 和   | + | 穴賢。      | 成候             |
|     |  |  |     |   | 尙   | 七 | 50       |                |
|     |  |  |     |   | 蒲   | 日 |          | ケ様之判ヶ其元ニ而、     |
|     |  |  |     |   | 右   |   |          | 之判             |
|     |  |  |     |   |     |   |          | ケ其             |
|     |  |  |     |   |     |   |          | 元              |
|     |  |  |     |   |     |   |          | m              |
|     |  |  |     |   |     |   |          | 當              |
|     |  |  |     |   |     |   |          | 分廣             |
|     |  |  |     |   | -   |   |          | ク御             |
|     |  |  |     |   |     | 白 |          | 當分廣ク御沙汰者御無用二候。 |
|     |  |  |     | 1 |     |   |          | 者细             |
|     |  |  |     |   |     | 隱 |          | - A            |
|     |  |  |     |   |     | 花 |          | 用二             |
|     |  |  |     |   |     | 押 |          |                |
|     |  |  |     |   |     |   |          | 萬端             |

白隱和尚全集第六卷(五〇一)

候て、 も公義 此 拾 數 皆 間敷候と、 六七間間 急度埓明 至 兩 狀 か 申 極 K 口 田地も一向役ニ立不申、 台外 物は恐は有 屆 K 好 次第 始終は御舍利も彼地へ移し に申 L へ足し米に出 口、 印 印 致樣 客僧 早 候。 毎人に被勸め候。 申 K 當分手付 候。 一衆何程 之候。 御下 有之間敷と皆 依之無是非點頭致候。 和尚 り待 L 申 ケ申事も無之、 居 和 に 候由。 は 入 候 份 申 而 10 透と御構ひ被 去秋 候 は御 兎角片時 专 K 申候。 斯 年寄ら 鉢場 可申と存候。 くて 何國 抔ハ公義米不足に付、 は中 も早く東嶺和尚御歸成候樣被仰越候 は 何 牛師 老夫此間 百兩 夥敷 成間敷候 方を れ候 得 K には至極賤 一く廣 御 心之上老夫法脈 始 一、共 終相續 215 思案致候に、 兎にも角に と達 候 D 東嶺樣 m シ、 专 スき者に候。 而被中 し難く相 是に 畑之年貢を以て二 も彼地 ケ様之靈 御出成候者、 無量 俠。 過たる結窟 を以て龍澤寺 見 客殿 ~, 寺之事、 覽なが 地 寺號斗も 果て 山 八當 九間 者 場 分中 5 取立 は打 俵 只 所 有 化 程 今 ٤ 之 は 百

女手

=

入申

事

は有

之間

敷候。

早

K

御

下

h

可被

成

候。

委細

之義

ハ田

種

寺

和

份

=

念

白

# 東嶺和尚に與ふ

龍澤寺と申古跡之靈寺御座候所に、 近年心經寺不如意に付、 彼地を賣放し被成

度思召有之、 依之近隣鎌倉派之寺院方を所望被致候 へ共、 妙心派之中へ相渡被

成度思召にて、 老夫隱居所に致し 候樣 にと再三 被仰越候へ共 老夫も最早餘命

も無之身に候へバ、 左樣之望ミも無之、 種々辭退致候へ共、 玉線和尚、 貫宗 和

頃被 尚、 江尻慈雲寺朝鮮 覽被申候ハ、 龍澤寺至極靈地にて風景も宜敷、 和尚も被參合、 種 々御勸め、 其上三人共に彼地へ被参、 鎭守ハアヅマ權現とて內 念

佛 弘法大師之作、尤靈佛にて種 々奇妙之靈驗も節々有之、只今殊外參詣 も常に

夥敷有之繁昌被致候。 宮地も高く、 山林も餘程有之、 田畑 も有之、 檀那 \$ +

ケ斗有之、 寺號之古迹故確成る事に候。 金子は百兩に相究り申候。 老夫申候 ハ

只今金子五十兩は心當候 ~ 共 殘 り五 + 兩 ハ出 來兼 可申候 間 無用 に候 と申候

バ 當分五 十兩さへ 、有之候 へ者、 殘 n 五. + 兩者、 豆州 大人村安左 衛門樣、 請合

鵠

林

尺

牘

|  |  |  | と被存無分別ニ發足可給候。以上。 | 義千萬ニ候。左候者貴師も不孝之罪ニも盡く罷成可申候。何事も老僧がため | 候。左も無之候而ハ、老夫生涯之面目を欠き、評判も惡敷候由、何共ケ共難 | 追而縱ひ如何樣之存寄有之候共、先々此度八此狀屆次第、必々歸錫被致可給 | 東嶺和尚蒲右 | 八月十三日 白隱慧 鶴和南 |
|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|

自隱和尙全集第六卷 (四九八)

時法華 清見寺 可 早 師發足之後、 寺まで御着候様ニ待入申候。 二候 逗留成可給候。 人 人長老と覺悟被致成可給候。 1 て願申候て早速相濟可申候。 有之候。 - 々待入 面 × 白 を ~ 一仕舞 1 \$ か へ願 申候。 不 たらひ決 十月中 申候 被存候 申候事、 比奈村之人 而 此狀屆次第無分別二而寔元二我等逗留中、 乍少分爲路金 1 旬 多 而 不相 過 趙 頃迄 長澤 當國之中片桐瑞 禪 叶事 ベハ 和尚、 1 林泉と入代りニ 申 此 若六ケ敷ハ了心寺、 左候者同道二而冬中國本へ罷歸候樣二可仕候。 ハ 無量寺之義も快龍之徒、 貳步指 一三不及、 邊逗留可仕候。 有之間敷候。 玉線 萬端期貴面 和 越申 應寺 尚杯と相談致候 御舍利達 候 と申 B 可被 皆 不足二 此狀 可申述候條、 K K 大乘寺、 も殊 成 \$ な 屆 候。 賴 いて、 母敷被 候者其元 之外悲歎被成候由二候。 次第早速發足、 ヘハ、 松陰寺にて相續 白 老僧 長福寺、 寔元迄待入申候。 大燈錄殘講 是ハ 不能多毫候。 申 存命之中 候。 にて借 成 崇樹寺、 程 夫共無量寺 當月 斗も 用 相 致 候樣 勤 兩 成 不布 被出 中當 申害 人 駿 貴 當 此 河 K

之事候。 至極 招待 事過去之業因緣之所致と覺悟被致、 方へ 扶趣被致候。 等之大菩薩衆心 外輔佐仕候者一人も無之候、 捨置、今一度廻錫被致萬端御見屆可給候。 力もなき仕合心細候、 = H \$ 賴入候。 有之候故、 残念二存候。 \$ ニ逢ひ、 沙汰なし、 且又力なく存候貴師事信州法華會八朔前後には決而可被參旨被申候人 是ハ 今一 寺建立等之望ミは何れも一向相見へ不申候。 八朔前 老僧生涯之無心ニ候間、 手前之望ミを打 度法 無分別 是と申も貴師や梁公恕藏主 一華提 後迄 老僧逗留も最早兩 = 而 ハ樂ミニ致心待罷在候 唱 此狀屆次第 Va 生を捨 すて、 たし候事 渡リか 內 つ 老後 其邊ニ如何樣之好き趣向出來候共先 廻錫待入申候。 秘外現之方便も ると覺悟定 年寄申程次第二力なく存候。 一年之間、 ムリ河と被存、 と申 杯心腹股肱 मंग 所ニ無其義、 8 永き狂言 K 相 賴 之人 總 叶ひ 廻 入申候。 か 5 三四年も補被致候樣 兎にも角にも一 申問 とは相 に五三年 K ١ 皆分散被致候故 扨て此 古へ 敷と存候 如 見へ、 來之法會を 之間 文殊普賢 程 御存之通 ハ 芝牢 向 貴師 手 何 多 K

白

又々此方へ罷立歸候事、 以之外成る不了簡に候と念頃ニ被申候故、 老夫も得心

5 たし 是非 K K 此方を仕舞、 盆過 二福島 ~ 參リ可申旨達而 申候 共 皆 口々盤藏

主三被抱入、 玉線和尚、 林泉庵を初め、一人も老夫存寄ニ同心致す者無之、 老

夫も思案にあぐミ果て申候。 其內之存付には此上ハ是非もなき仕合、 福島へ 參

IJ 四四 五. 座 も相勤候 て、 病氣を申立テ早々仕舞罷歸可申之覺悟いたし、 遙々二十

八里之山坂不機嫌にて罷越候處、存之外結構成る處にて、至極風水もよろしく、

寺も聞及候らハ名藍に候、 日 限 \$ 毛 頭老夫には爲知不申、 萬事可申樣もなき仕合、 盆過候而も、 十日も十五日も緩 彼此取紛罷在候處二開講之 々と休息之成候

樣二 と申ながら、 いつか七月廿日之開講と相定め、 違背成不申候樣ニ仕掛ケ、

在家 ハ夥敷參詣い たし神妙 ニ聽聞致候へ共、 ケにも晴にも和尚方十二三人、 雲

水百二三十人、 更々面白無之大會二候。 寔以老僧一世一代大切之法華小衆にて、

何 の專もなくよみちらし申候事、 返すく 残慮之至三候。 重而ケ様成る大刹ニ

鵠

林

尺

牘

間、 主事 方より 不徳之所致とは存なから、 誰 老夫夏中飯島西岸寺と申にお 百 、能越、 日 も不致候處ニ、 餘 リ當 種 寺ニ 々妄語をか 罷在 當三月早 b 取持 盤藏主、 ま ち 々より當地へ入り込き、 Vs T 理館申立候で、 て、 にて造作 海藏主兩人之不働故之事 佛祖三 = 經よみ申候處へ、 罷在候故、 是非 K 女盆前 四月、 殊之外法華開筵指 二候。 五月、 \_ 廿八、 福島へ 子細者 六月迄之 參候樣 九里遠 盤藏 急

= と様 K 申 候 共 老夫 圓 點 頭 不 致候 ひき。 子糾 ハ 盆前 福島 ~ 一參候 而 ハ 大

敷候。 勢入リ込ミ空敷罷在候而 左候 而 ハ國々ゟ聚會被致候雲水井 ハ遠慮ニ候へハ、 = 盆後ハ早々法華開講不致ハ成リ申間 和 倘 方も間 に逢ひ 中間敷候。 左候 而

村瑞 老僧 應寺之和尚、 世 代之法華、 三五年前駿河 少數にては残念至 まて招請ニ被出、 候。 此度も彼是念頃ニ御取持、 幸 是

極

---

ひ飯

心鳴る一

里近

所

三片桐

は

\_

非 K K 盆 前 = 一参リ、 盆中綏 人 と説 法 V たし盆過候而 靜 か に福 嶋 ~ 参り、 法華 開

筵致 候者、 方々都合よく可有之候。 左 も無之廿七八里之山 坂を遙 H 浦苗 順為 參 リ、

白

## 東嶺和尚に與ふ

上京之後隨分達者之由、 何ゟ以て悦入候。 老夫事當春烏藤門之一會以來、 甲州

門房下山、 中山當國迄ノ中、 以上八九ケ處之法會隨分達者 三相勤、 盆前當: 地

罷越候處別而氣候よろしく、 國風も存之外信心なる處にて、 在出共二和合致 ٧

取持ち、 之思ひ出 不過之、 城主も隨分念頃ニ被申談。 依之此間透と全快 1 寺は只今迄見及不申程大寺名藍、 たし、 食事 も去々年頃るハ宜敷給べ、 老夫生涯 よ

み物も隨分高聲ニ、 聽徒も又五里七里遠方之人々迄每日夥敷群集、 至極繁昌 な

悲敷存 る法會 候者、 = 候 ヘハ、 法華開講以之外日限 朝暮機嫌克相 勤申 早く、 候。 老夫 是又御氣遣有之間敷候。 = 相談 も無之、 七月廿日 唯 一件氣之毒 K 相定申

候故、 開夏な纔かに三日之際ハひニ候へ者、 遠國中に不及、 近國之雲水和尚方

まで力を落され、 出頭 延引 = 罷 り成り、 大衆 は纔 か に百六七十ならでは 無之、

老僧 一世 一代之法華、 六尺之棒耳搔きに致候心地、 是 0 111 殘 念二 被存、 尤老僧

鵠

林

尺牘

狀に 之首尾能御座 者 難 中虚候。 仮 加 大形去年 龍 潭寺和尚 中に者御越可被成と旦暮相待申候共無其義候。 殊之外御悦に御座候。 就夫種 K 御物語 仕度 यह 发元 共書

住菴之人々今以分散も無之、 當春は別而新到多く有之、 居所 K こま ŋ 1/1 候。 矢

澤にも小左衞門殿其外皆 々相變事無御座候。 當所玄隆老は當正月十二 日 死去被

通 致、 皆々度々維摩經發願被致候 智 省 多 同廿二日死 去被 致 候。 共 其外 之人 貴兄御出被成候者と存、 K には皆 口々達者 K 候。 今以點頭不仕候。 先書に申遣

候

貴兄御出候者早速點頭 仕覺悟に候。 必 々其元御見合被成候而早々飛錫待 入申候。

恐 人頓首。

三 月 八 日

首 座 蒲 右

純

花

押

駿河、 佐藤九平治氏藏

B

純

元 尙 H 相 隆藏主方へ 屆 不申候。 0 書狀 先達 に先達 而我等遣 而我等方へ L 候數度之書狀之中 書狀被遣候 壹通 と被 仰候 K 而も 共 相 屆 今以爱 申 候 哉

重 K 之便に被 仰聞 可 被 F 候。 京都 之衣屋 へ被遣候而 は 向 屆 不 申候。 御家

中 之衆 御 賴 被下候者慥 K 相 屆 可 申候。 以 上。

拂袖 以 來 御遠 × 敷奉存候。 彌 K 御達者にて勤被成候由、 令承知、 如何斗悅入存

候。 去年 之春、 十六島海苔 被贈 下候 刻 K 狀 御 添 被遺候。 其書狀· 之後 向 便無之

候故、 節 女御 噂申 出 候 事 K 候。 此 方 隆 藏主計 に依 て書狀出 申候 事 以 F 五 度、 我

等方狀遣 申得 共壹通 も相 属不 申候。

何共ケ 共 便口 由 一之處 にて氣之毒千萬 に奉 存候。 发元相 變事無御 座 隨 分 達者 に暮

# 申候、 日 御氣 K **发許發足致** 遣成間敷候。 遠州 去春之書狀申遣候通、 伊 井谷龍 潭寺 罷 私義 越、 も無據 霜 月 請 日 時に依 K 歸 寺 仕候。 て、 去 尤先樣 年 七 月

鵠

林

尺

牘

|  |  |  | 残賣拂代銀一銭一厘も紛失無之様に致し、(下缺) | 只今迄の通飯田大雄寺迄可被遺俠。此度源兵衞殿と被遺候夜船閑話五十五部不 | 之開道にて候へ共、目下者幾度も京三度往來可有之と存候へ共、万一使無之者、 | 可申候。□□□書狀は本曾福島興禪寺當所にて可被遺候。木曾福島ハ江戸往來 | 此狀屆次第返事被遺候而も盆前後ニ成可申候。其節者木曾福島興禪寺へ引越し |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

自

間出 敷事 給候。 何程入申事 藥全體板行致候 被成候。 無之候者、 幾千萬人兎や角申候とも、 不苦事二候。 被遣可給候。 」候者、 K 明眼之宗匠荆棘透過之奇衲子在つて、 錄中文章之顚倒、 も無之候。 造作もなく出來寄申事も可有之候。 其內諸國舊參之諸和尚幷二庵居之面々、 二候哉可被仰越候。 是非なき事共に候。 圓解も正智見も無之、 且又貴兄在京之間、 二者 此等之趣新左衞門殿へも能 何程 字畫之鳥焉等間 にて出來寄り可申候哉 夫 K 其口 早々金子爲指上可申、 少も心頭三掛在被致間敷候。 乍大義能き筆耕 被成板下斗入念為口申上候 只文字之糟粕をのミ賞玩致候無智昏愚之族 K 左を視ひて被賞嘆底之知音 多ク候由蛻岩被申候由、 女御物語成可給候。 老僧も少々之金子出し可申候。 其外當今往來之老居士等 能 御賴候而板下斗者先爲御書可 々吟味被成御聞合御書付ケ 急 太 御聞合せ一 千載之下正法海中 = ハ當分金子 夫にても得心 夫者毫釐も 左右待入 も有之間 へ相 如 壶

申候。

# 禪恕首座に與ふ

五月廿 九日 三貴書披閱、 先以無恙在京之旨、 珍重此事二候。 老夫隨分達者にて、

經 甲 仕舞 州 ゟ當寺迄七ケ所 申 候。 是ゟ七月四日發足、 之法會、 所 K 木曾 首 尾 能 厢 相 嶋與禪寺 勤 當 と申 寺 佛 K 加且 な V 經 て盆過る法華開筵 专 今 H 迮 = 遺 教

之筈候。 先以 夜船開 話 見事 = 出來、 皆 々在出共ニ 喜悅 樂昌 致候。 就 夫小川 源 兵

衞 殿 る五 十五部寄進 寔以御造作成 3 御 31 痛 入奉存 候。 此 度 深 入老 ~ お當 方共 K

書狀遺度存 候 共 急二 京都 ~ 便有 之候由、 飯田 お申 造候故、 今霄四 ツ時 分 6

取 か 1 h 俄 = 書狀相 一部心 貴兄之方ニ 一斗リ急 K 造申候。 源兵衛殿其段能 K 御 申 可

給候。 次 = 可申述者、 妖苑毒藥板行 之事、 最早此節者大半出來寄 可申 と朝夕樂

ミ存 心 待罷在候處、 蜕巖彼是申候故、 鐵屋殿も辭退 心 -相 見 ^, 是 に依依 而今以 板

仕合全ク是老僧 行 0 取 懸 b 不 成 不德之所致、 候 曲。 存之外成る便宜寔以驚 必 K 苦勞 被存間敷候。 入力を落 先當 L 申 分共 候。 公分にて 近 頃 是 御指 非 de 置 な き 可

| 為林尺、廣 |  |  |  |  |  | 禪恕首座蒲右 |
|-------|--|--|--|--|--|--------|
| 104,  |  |  |  |  |  |        |

白隱和尚全集第六卷〈四八七〉

| 六月廿五日 白 隱 花押                         |
|--------------------------------------|
| 造可申候へハ期後音不能多毫候。穴賢。                   |
| 樣の事禪錄ニおいては毛頭搆ひ不申候。能々御申可給候。近々深入老へも書狀  |
| ハ殊の外外聞惡敷候へ者、此趣能々被考□□御申可給候。文字者少々間蓮申候  |
| 之板行出來申義ニ□□□申觸らし候所、只今ニ到リ間違出來申候。相聞へ候而  |
| 二候へハ我等申遣候趣、新左衞門殿へも一往二往も内談賴入申候。能+施主有  |
| 残仕立申候ニて總面何程にて出來申事ニ候哉、無失念御書付被遣可給候。爲念  |
| 事も致□□候ニ御心得可成候。爲念候へハ鵠林藏板ニ爲□□□成候。板行□不  |
| 被成、下卷之末、別段ニ爲被載可被成候。萬一未ニ彼是申□□□節ハ引除ケ申  |
| 得可被成候。神社考辨疑も彼是申候由。是ハ爲念ニ候へハ、初ニ毒藥拾遺共と  |
| (前缺)毒薬筆耕ノ賃銀之手代ニ致候様ニと辨事寮之者共へ申付候。左様ニ御心 |
| 禪恕首座に與ふ                              |

自隱和倘全集第六卷 (四八六)

一〇五

|  |  |  | 禪 恕 首 座 蒲右 | 四月廿二日 白 隱 | 尚々目出度 以上 | 可申遣候段、何方へも決而沙汰なしに成可給候。不布。 | 書狀遣不申候。能々御含可給候。萬端筆紙難盡候、右之一件老夫方台以書狀內々 | 年筆末、加護屋どの御家内相替事無之御暮可被成候。珍重此御事ニ候。此度ハ | 道中にて損し不申樣ニ成可給候。 | 右之通賴入申候。二本入之扇箱之中へ御入能々封じ被遣可被下候。 | 是程之筆二對 |
|--|--|--|------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
|--|--|--|------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|

| 是程之筆二對 | (小筆ノ書アリ) | 追而白銀少々遣申候、乍御面倒二三對御求被成被遣可給候。 | 逸堂和尙密かに物語被致候。 | 候。是之難ハ書狀ニ而も被遣御願被成候様ニ仕度者ニ有之□□□被申候。□□□ | 相心得候。岐阜屋被申候者、此度之義ハ燈外和尚の御得心無之候而ハ調兼可申 | 御沙汰御無用ニ候。此方にても老夫ハ一切不存候分にて罷在候而、左樣ニ可被 | 々岐阜屋御見舞、よそながら内談成可給候。乍去老夫方を密書申遺候段、一向 | 屋も其了簡ニ候へ者、舍利塔意分程も入被申、心易調可申旨皆とも被申候。近 | 四五人件レニ而迎ニ可參由被申候へ共、不存寄間遠事有之無其義候。此度ハ岐阜 | 成可申候。尤去々年原へ被立寄候刻、鐵屋殿も、深入老も其主意ニ而、木曾迄 |
|--------|----------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

(太筆ノ書アリ)

## 禪恕首座に與ふ

增御無難ニ在京板行も次第二出來寄申候由。 如何斗悅入申候。 此方法會も存之

外萬端首 尾 能 病僧等も 向無之、 大衆も三百四 五十ケ 程 有之、 和尙方も二十

人餘有之、 施齋も每日御座候而、近來希有之勝會ニ候とて皆も悅入申候。 就夫、

此度之岐阜屋殿も此方へ御立寄、 老母利貞老尼にも久振 二而緩々對面喜悅不淺

存候。 此度者能き序而候 へ者、 京都へも立寄候様 ニと返ス 1 被 申候。 老 夫 \$

今一度上京仕度心底二候へ共、 密 か に内談被致候。 何とそ妖苑毒薬初秋之中出來寄申候て、 爲指用事も無之候へハ發足難成、 彼錄提唱之ためと 依之和尚方へ

申 立上京致候樣二仕度旨皆々被申候。 勿論逸堂和尚內々二而岐阜屋へも密談被

致候 ヘハ、 彼仁も殊之外得心にて歸京次第京都大阪之同志之人 々共内談致し、

成就 化候樣 = 相 勤 印 申旨 被申候 曲 此旨逸堂和尚物語被致候 何 とぞ左様 = 相

調ひ候 か しと老夫も悅入候。 左候へハ彼錄世間へ廣く被行候樣 1 ために も罷

鶴

林

尺

牘

|      |  | 梁首座蒲右 | 五月十四日 | ニ點頭被致左樣ニては御心得可成候。恐惶謹言。 | 御容赦被成可被下候。選者之名ハ諸首座に被成可給候。是も近く | り玩弄致候書籍ハ杜撰な事も一際面白く被存候。返す〈御抜き | 右内證之別考に候へハ、强而高明之人々之御點撿に及不申候。杜 | 候而ハ老夫一向喜悦に不致候。逆之御苦勞之次而候へは望之通に被 | 萬           |
|------|--|-------|-------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| - 27 |  |       | 白際    |                        |                               | 〈 御抜き指し被成候事                  |                               | は望之通に被成可給候。                    | 一少々にても御除り被成 |

**自隱和尚全集第六卷(四八二)** 

\$

### 梁首座に與ふ

四月廿三日 之貴書、 當月八 日落掌。 先以山中增無御別條諸兄何 れ も御達者御 在

京之旨 欽踊 無量、 老夫 無難 に罷 在 候。 是 叉 被 勞法慮問數候。 板 行 之事 一當春 以 來

種 々御苦勞と愚察候。 兎にも角にも何れも御相談次第、<br /> 此方 向望無御座幾重

K B 미 然樣 = 賴入存候。 首書之事 何れ B 思召 有 之別 板に可成候 由 近 日 承 候 共

事に候 際 も兎 へば、 も角 do 何分杜撰之處も相 = 候。 乍去萬 別板 見申候共 被 成候共、 少も不苦候間、 皆 H 折 角勤勞被 卷居之人々 致被仕立之首 斗にて 書之 取

扱致樣 と思召 にて、 字一 行も不殘板行被致候樣 二皆 なへ も被仰通可給候。 杜

撰之處有之世間へ流布氣之毒 に被思召候共 菴居切にて一 向世間へ出 不申 候樣

有之、 K 可仕候。 氣之毒 必 K 太 被思 片言 召 隻字にて 「候共、 も漏泄無之樣に清書被仰付 題號之書付に 槐安國 語杜 撰 別考 可 給候。 と成 とも彼成 杜撰 之事 迹等 少

無御遠慮御思召 可給候。 菴居斗之ために致候別考に候 ヘハ、 何分間違等有之

|  |  |  |  | 首 座 蒲右 |  | 可然と皆申候故延引致候。萬端期後晉候。堂上老和尚へ可然御心得可被下候。 |
|--|--|--|--|--------|--|-------------------------------------|
|--|--|--|--|--------|--|-------------------------------------|

自

# 銀首座に與ふ

道中無恙京着被 成候事と珍重此御事 候。 老夫次第に全快に趣申候 被勞法慮問

敷候 菴 原 村 然者 山 梨平 御約 四 郎 東之荷物疾 と申者之娘共 ク に遺 兩 人、 申筈に候 常 K 信 心成者 共 此 に而 方へ日頃出入參學之居士、 坐禪 も出精勤 申 一侯處 K

當春比奈村より金剛塔を書立兩宮様 指上入高覽候を、 姉娘承及浦山敷存、 乍

恐延命十句觀音 の尊像、 針細 工 に致立 一兩宮樣 へ指上申度願望、 密 かに 存立 ち 隨

分精 進潔 齋 Va た ١ 清淨 に仕立 申 候 を見及、 妹 も亦同敷密 か K 存 立 隨分清淨

に有る 增出 來寄申を平 四 郎 \$ 見 12 たし驚人、 二人の娘共に寸志難捨置候間、 近

取 頃以恐入 次 申指 候御事 上吳候樣 に候 に申候。 ~ 共 親實に 延命十句觀音にて候へば、 願申候故、 親子之者共の微志難默止指上 作者は賤敷者 に候へ共御 一申候。

此 近頃勞煩 度 0 序跋 成 之事 る箱 に候 賴申遣筈に候 へ共遣 申候。 共 定 來春 理 成 認首 共爲御持被成 座 上京可 仕候 御 屆 印 者其節 被下候。 0 冷泉殿 事 K 致し

林尺牘

鵠

|  |  |  |  | 人々御中   | 依田善內樣 | 孟正九日 | 期後音候。穴賢。 |
|--|--|--|--|--------|-------|------|----------|
|  |  |  |  | 田中信作氏城 |       | 隱    |          |

自隱和倚圣集第六卷 (四七八)

白

### 依田善内に與ふ

候條、 鳳曆之慶賀 珍重 此 何 の事 方も 下に候。 御同前 目出 老父無難加年致候、 度 及申納候。 御家 內增 是又御心易思召 無御別條御勇健 可被下候。 に御重蔵被遊 老夫 \$

去年者 所 々默止難く用口 無據 招 請 K 」有之、 依 y. 又々二月之末 七月より江戸 表出府致 へ三月之初め頃に者出府致す筈に候。 し、師走推 L つめ 候 而歸 時仕候。 然

者 至極 一之方に て御 座 候間、 御氣遣被成被下間敷候。 就 夫方々 付け 屆 一致候所

之大名 旗 本 次 K 町 家口 K 彩敷事 K 候 所 田 舍ら 者相應之物 向 無く 難 義 致 候

依之何方も海苔つくめに仕、 埓明申積りに候。 依之御世話口 一義近頃申兼候得

共 鹽海苔 海苔 金貳步分御 調 被 成成被遣 可被下 候。 二月下 旬之中にさへ 御遺 被

下 候 者 間 K 逢 ひ候。 依之代物とし 7 金貳步遣 申 候。 無 御失念被 仰 付 印 被 F

候。 前 に 御 貴所樣斗 賴 4 申遣 にては餘 候 御 相 り大分にて御苦勞に可被思召 談 被 成 御 同 K 被遣 可 被 下 候は、 候。 萬端筆紙 歸 -寺 K 和 難 尙 申 ~ も御 候。 猶 同

鵠 林 尺 牘

|  |  | 尚々目出度以上 | 秋山古鑑老翁 蒲右 | 二月十三日 | 發足之支度仕候。左樣に思召可被下候。恐惶謹言。 | より結構成る書狀まいり申候。生涯之悦喜不過之候。依之殊之外安堵仕機嫌克 | も十六日早朝御發駕可成旨悅入申候。とがりにて懸御目可申候。今日者去る處 | 自身御出被成候故、彌十五日に發足、廿一日には開講之積りに御座候。貴翁に | 先日早速御使忝被存候。然者甲州行之義も、郡内より自得寺幽厳和尚爲御迎御 | 秋山古鑑居士に與ふ |
|--|--|---------|-----------|-------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|--|--|---------|-----------|-------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|

鶴 林 尺 贖

n Ti

石井玄德老先生 蒲下

尚々長次郎殿風氣如何、 輕丰義二御座候哉、 無心元存候事二候。

愛憐可被成候。

以上

隨分御

九四

自

#### 石 井玄德居 與 3

禪機方迄之貴書、 私 も披見仕候處ニ、增不相替御繁昌ニ 御暮被遊候。 段 K 承 知 珍

重 此 御 事 三奉 存候。 貴命之通、 私儀 同行有之候 二付與、風奧伊豆 ~ 罷 越 夜前 迦

K 罷歸 申候。 **兼而者十日過二者御來儀可被遊候旨御傳言被遊候由手信申** 候。 可

得高慮と悅入申候處ニ、 此頃 、長治郎殿引 風被致 御 手 透無御 座 候由、 御尤 至 極 K

不 存候間、 努力 左樣二被思召問數候。 何時成共御手透御見合被成、 三宿 \$ 緩

存

候

御

病

用繁常

K

御難

義被

遊候

判

兼

而

存罷

在

位候得者、

少

B

K

K

御

無沙

汰

と者

H と御 咄 被成候樣 = 御出待入申候。

且 又見事 成る奇 石被 造下、 何 より以悦 入候事 K 候。 ケ様成る石、 谷際之松 下 =

欲敷存 罷 在 候處 = 幸 之御事 に奉 存 候。 且. 又不德之愚僧度 K 人 カヲ損 し申候處、

冥加恐敷 存候。 笑 H H 不 備草 大。

月 十 四 日

鵠

林

尺

贖

白

隱

#### 貞永寺和尙に與ふ

時分柄殊之外成煩暑、 增 御達者に而御在山之旨、 珍重不過之候、 拙夫無難に罷

在候、 是又被勞奪應間敷候。 板行 之義も段々出來仕候。 其折 貴便に承知悅入申

候。 方之便宜に承候。 彌約諾之通御左右次第登山可仕候。 御親 切 0 段千 萬 感入奉 一存候。 其節は御 然共此 自 身乍 義 ハ以外 御 迎御 出 成 る御了 m) 被下旨、 ,見遠 前 ひ

にて御座候。 溫氣之節折角御出被成御氣分にも障申候へハ、 方々之障りに罷 成

申候事 に候。 必 人々之義 者御指控 へ成可然奉存候。 何之利益 も無之事 に候。 此 節

は隨分保養被成御達者に Mi 會首尾能く御勤被成候事 千萬 K 候。 老夫 0 馳

候條、不能多毫候。恐々謹言。

走不

可過之候。

御出之義

ハ

決而

御無用に奉存候。

萬々押付參上拜顏之刻

印

申

述

六月廿一日

貞永堂上和尚侍史下

慧復九

白

念頃感入候御事 に御座候。 被掛御高慮、 遠路御使僧之趣令得其意候。 然者爱元

近隣刹貴境へ御見廻之事、 先達而活公方より可被申越候。 明日八日飯齋後爱元

發足。 馬込迄大形は明晚方馬込着可有之樣子に御座候。左樣に御心得可被下候。

先日者千輪 なへ も御物語可仕候。 和尚馬込迄御越被成候由。 可然御心得可被下候。 寔に以て御親切 同行は長興和尚清梵主盟祥雲主盟 の御儀 に御座 候。 其段皆

扨て野子と以上四ケ寺と相見申候。 爲御心得如斯御座候。 萬端不能腐毫。 恐惶

頓首。

匹 月 七 日

上答

永昌御籌室近侍

東京、 服部吉兵衛氏藏 松蔭寺白隱慧鶴和南

鵝

林

R

牘

候。 此程は御互に以書通も不承候。 老夫無難 に罷在候。 先可申述者、 當秋は 何 れ も御世話に被成 珍重之御事 持珠院に な K

いて法會御催し被成候事、 近頃 以御奇特千萬 之到、 御厚情之段感入令存候。 老

おいて法施相勤候事、

老後之喜悦此事に候。

萬端筆

紙に難盡候。 穴賢。 夫も生涯之內再度又其地に

八 月 = 日

白

酮 壽 院 隱 藏

伊 豆

|  | 伊豆、滐澤貞吉氏藏 | 慧 昌 上 座 蒲 右 | 三月廿三日 白 隱 | 期後音候。恐惶謹言。 | 達者に被御勤、隨分被出精候故、在出共に賞嘆致候事、拙夫も悅入申候。委細 | 待入申候。爰元大會も殊之外首尾能、此廿四五日は講了と相見申候。尼僧衆皆 | 貴姊御不快之由。朝夕無心元、案し暮申候。如何此程は全快に候哉。便に書狀 | 尚々急便故早々申進候。與右衞門殿御親子へ可然願入候。 | 慧昌尼に與ふ |
|--|-----------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|

八九

佛殿走りて山門 靜の二境を嫌はす、正念工夫の相續肝要たるへし。 得力は、 努々是れあるへからす。 に出て、 人は橋上より過くれは、 縦ひ一旦回地一下の得力これありて後も、 橋は流 次に燈籠跳りて露柱に入り、 て水は流 れ す。 南 K 向 動

ひて北斗を見る等の語話、 掌上を見るか如く分明に見得すへし。 而して後に最

後向上の一 活あ b 之を法窟の爪牙、 奪命 の神符 とい 50 謂ゆる疎山壽塔 0 因

緣、 南泉遷化の話、 塩官犀牛の扇子、 暴厳夏末の話、 乾峰三種の病 是等 0 因

総逐一 透過 し了りて、 萬里の異郷に妻子の 面 を見るか 如くならされは、 即ち眞

正參玄 俗ともに、 の上士と稱することを許さす。 俄かに精進勇猛の精神を振ひて勵み進むこと、 右花 原 0 件聞 きお 前日に十倍し侍る。 よひたる人々は、 僧

然らは則ち是れ に過きたる法語 はあるへ からすと、 荒増し書付進し候。 文字 0

鳥焉 語路 の謬も多く侍れは、 努々他見之れあるへからす。 穴賢

謹て子細に参究すへし、容易にすることなかれ、 驚きて舌を吐く。 願くは隻手を動かさすして、老尼をして起しめよ。 右菴原の山梨平何某、 りて敗闕を取り了る。 予即ち青州布衫の話を授與して曰く、祖々相傳底の秘訣あり、 纔に一二夜の苦吟に依て大事を究明せしこと、會元にも 願くは大姊再ひ問ふこと一遍せよ。 平即ち禮三拜して辭し去る。 平卽ち所見を演ふ。尼大に 尼即ちいはく、 居士

傳燈に、 す~も最初の入理は急切に勵み進むに越へたることはあるへからす。 も聞き及はさるためしにて、實に去ぬる五月二十一日の夜の事に侍る。 時々に 返

思ひいたして、 少しつゝ相勤むる分際にては、 中々三四十年を歴るとも、 見性

は存しも寄らす、 月日を重ぬるに隨ひ、 次第に疲れよわりて、 妄想情念に勝 0

あるへからす。 こと能はす、 果ては念珠打ちつまくりて、 虫齒 の薬にもならさる修行なるへし。 打泣き~一念佛するより外は、 誰にもせよ、 二度三度も 是れ

呼吸の息も絕え果て」、自ら生死を辨まへぬほと勵み進まされは、 しかとしたる

鵠

林尺牘

是れ細 生以 聞得たり。 予吹くこと兩三吹して、今時の作家に觸着すれは、 前 に止め得たり。 雨連日、 予日く、 儞如何 作麼生。 予か日く、往 か留め得て一滴も泄らさいることを得ん。 平即ち所解を演ふ。 々に恁麼に云ふ。 甚た諦當なり。 坐上大に塵を惹く。平又低 平即ち疊を打つこと一掌。 予か日く。 平か日く, 未 時

頭して出つ。 須曳にして歸來りて日く、和尙の爲めに十方刹土の細雨を止めて

點滴 もまたもらさす。 予か日く、 作麼生。 平即ち所見を演ふ。 予徴々として笑

50 平歡喜にたえす、 走りて慧昌禪尼の菴室に入りて前話を擧す。 尼か日く。

居士少しきを得て足れりとすることなかれ。 老尼今已に衰耄せり、 人を得され

は起つことを得す。 願くは居士隻手を動かさすして、尼をして起しめ得てんや。

平茫然たり。 尼か日く、 居士早々なることなかれ。 向き云ふことを聞かすや、

少しきを得て足れりとすと。 相賀し且つ大笑す。 平恆耀 して寺に歸る。 平忽然として入り來りて日 尼も亦隨ひて寺に入り來り 適來錯

前話を擧して、

3

久す。 見て、 予か日く、猶ほ是れ未在、平拂袖 立つ。 を拍して日く、 予か日く、 に對して呈露すへきなし。 呵 を蓋ふなく、 只片時の如し。 點もまたなし。 して單々に相進めは、 × として大笑す。 平か日 日く、 はしめて草木國土悉皆成佛といふことを徹見す。請ふ師願くは點撿せよ。 即今佛何れの處にか在る。 下 聞くことは卽ち甚た聞く。 3 忽然として蘇息し看來れは、 前後截斷し身心脱落して、大死一番入靜なり。 兩掌相 聞得 寸土の足を卓するなし。 歡喜 久しからすして、 觸 て分別なり。 れ のあ 途中肩輿にて薩埵峠を過く。 て聲あり。 まり、 し走り出つ。行くこと三五歩して却囘して日く、 遙に來りて參禪するの 予か日く、 平即ち露柱及ひ庭階を目視す。 却つて隻手の聲を聞くやと云ひて一掌を 再ひまた彼の境に入る。 唯半片を聞得たり。 此外何の禪道佛法かあらん。 天地一指、 何を以てか験とせん。 萬物一馬、上、片瓦の頭 遙に南溟の浩渺たるを 孙。 平即ち耳を掩ふ。 天明に到ること、 更に一句 出入の氣息一 平即ち良 予直に手 覺えす \$ 和 尙

So なり。 清凉、 ふこと んは、 りて 人 人ありて燈火を點して、 て、 額に滴たり、 事 點 K 癡 平 是れを問へとも、 に對すとい の説くへきなし。 0 昨 所得なく一點の所知なし。 坐 分外に皎潔たること、 急に定印を解かんとすれは、 死すとも休せしと、 即ち伴ひ行きて、 夜 す の 3 如 0 兩眼閉き張りて、 4. し。 へとも、 諸人み 舊に依 た、目を張りて是を見るのみ。 たゝ何となく大歡喜の心のみありて、 目瞠 諸友の中に入れとも、 五山 な怪 か面を見なは、 りて歯をくいしはりて目 日暮を待ちて、 ٧ 雲霧を開いて旭を見 しむ。 目たゝきすることを得す。 是 口健忘の人の如し。 れ 四支すくんて動くことを得す。 自ら 悟なりや、 必す夜叉のことくなるへしと。 再ひ又室を閉して兀坐す。 謂 へらく、 人事 是れ迷なりや。 るか如し。 を張り、 せす低頭せす、 誓て此度徹底 朋友來りて蹴鞠の場に 家人且つ悲 喜ふ所は胸襟分外に 既に天明に到 自 然りとい ら謂へ 人々 しみ且つ怪 の力を得す 涕淚流れ た」目 らく、 妄想と戰 に對して ~ とも、 旣に を張 る。 修 誘 3 T

自 隱和 倘 企集 第 六卷

(四六四)

千騎に取り圍まれたらんに、 大喝一聲、 一方を突き破りて馳せぬけんと、挑み

勵 む か如く、 又萬仭嶮崖の高 山に登るへきに、 半途にして突き落さる」か如

八九分にして蹴落さる。 彼の者勇猛の氣力ありて、 突き落さるれは逆ひのほり、 踏みしめ爭ひ登ること、七八分にして突き落され、 逆に登れは突き落さる。

此 時一 身の氣力を盡くして勵み進むとき、覺えすこう~として苦み惱むこと、

犢牛の病にうめくか如く、 眼を見張りて目蓋はなれ、 齒をくいしはりて、 齒牙

碎け落ちんとす。 命根截斷する事、 紡車 の緒の切れて飛ふに似たり。 此時に當

つて、 大地黑漫々、 是れ生なりや是れ死なりや、 自ら都て分つこと能はす。 呼

吸の氣息一點もまた無し。 生氣を打失するも の數刻、 正に天明に到 らんとする

頃ほひ、 纔かに大母指 の陰 々として痛むことを覺ゆ。 忽ち蘇息しきたれ は、 そ

の痛忍ふへ からす。 是れは厳しく定印を結ふ故に、 二指さゝえて指頭の痛める

鵠

林

尺

牘

守る。 して坐すれは、 0 ちたる事を遂けすや置くへき。 思ひけるは、 もまた不了なるへしと讀みついくるを、 も殊勝に貴く、 とならは、 を勤めたらんには、 て、少分の相應を得るとならは、豊に一鞭を加へさらんや。 れ命根断へす。 々思ひ出して、 暮 る」 是等の類みな是れ懈怠の衆生と名く。 を待ちかねて、 われ七日の功を積まは、 不思議のこともあらんなれ。 しはらくありて、妄想の競ひ湧くこと、八島の戰のことく、 たとひ恁麼にして三祗劫數を歴るも、 自らも天晴懈怠せす退屈せすと思ふたれと、 二炷三炷の坐を打し、 虎にして翼あるものならんか。 一室を閉ち、厚く坐物を舗いて、結伽趺坐して、 仕果さすやあるへきと思ひ定めて、宅に歸り、日 豊に果さいらんや。 或は規矩を定めて、 つくへと打ち聞きて、 この事もし一日乃至三日の功勳にし 傍らより打ち見えたるは、 若し人一日の功にして得る 見性は存しよらす、 男子たるものゝ思ひ立 毎夜五炷六炷の否を 得力の後、 如何にせん、 心にひそかに 彼の徳行 凝然と 如何に 九國 自救 只是

自

は聞 めと思ひ定め、笑ひなから鷺歩してさしより、 き出 さんと、 耳を澄し目 を閉 ち、 手組 して聞き居 軒端に腰うちかけて、落度 りけ に、 彼 の法語 あら K 書

か れけるは、 夫れ見性の大事は、 二年三年にして打發するあり、 又二十年三 四

3

+ 年歴る もあ bo また一生打坐して打發すること得さるもあり。 若し人精神 を

憤起 L 目 を張り牙關を咬定 ١ 即今見聞 覺知 の性、 何 れ 0 所 に か 在 る。 是 オレ

青黄赤白なりや、 内外中間に在りや、 是非く一見といけすは置くましそと勵 2

進 まんとするとき、 妄想の競ひ起ること、 潮の湧くか如けん。 此 0 時少しも屈

せす、 單 H に進みて一人と萬 人と戦ふか如くし去らは、 通身汗流れて黑暗 萬 丈

0 大深坑 に落ち入るか如く、 心身ともに打失 して、 呼吸の氣息も亦泯絕し去ら

ん。 2 0 時に當 りて大事を決定すること、 腄 夢の一初め て醒 せ るかことく、 豊に

成佛 幾多 一念に の時日を壓るに及はん。 あ b. 懈怠 0 衆 生 0 この故に起信論に曰く、勇猛 ため には、 涅槃三祗にわたると説き給ひ の衆生のためには、 da 時

鵠 林 尺. 牘

る物語なと仕出すあれは、 0 坐禪 せよ工夫つとめよなと勸め導ひき玉ふは、 隙を見付けて近けくいり侍りき。 結局かたはらいたく、人のさ 實に時節因 一線と云

へることに 侍 5 ん。 昨 二十一 日 0 晚 か た、 用事 ありて、 さる者 0 許 ~ な ん 行 き

しに、 主なる者、 様鼻の柱に後さまに寄りかいりて片膝立て、 左の手をほ 7 つ

ゑ突きて、 右の手 に何某法語とかや云へる假名草紙 の眞中か い抓 4 、て首打 ち 傾

くみ讀 け、 如何に みて居たる。 も殊勝にあいらしけに聲つくろいして、 蟲唾走りて胸悪しかりけるか、 前後 きやつも亦人 を忘れ、 K ほ の中間入 ろく と涙 ŋ

して、 屏 風 引 廻 ١ 数多味噌喰たる顔 して、 そら眠 せん する下繕な るめ n. 筋

なき後世物語を讀ませて、 あつたら光陰を空しく送らせ んより、 手頃 に似より

たる學者 なれは、 所二所聞 きとか めて打つて落し、 吾か家秘傳 の徳行 に引 き

品一品 つ ゝも善事執行なはせたらんには、 是れ 白 また上もなき徳行なら

入れ、

徳を冥々の中に積み重ねて、以て子孫長久の計をなすへし。 修行 愚なるをや。 後、 渡牌をひくを待かね、 たる悟なるへしと思ひ定めて、 て空しく光陰を送らんも、 されんすらん。 年するすら、 夫れ見性の大事は、 は存しも依らす、 はかり貴とく覺え待り。 の望みなとは、ふつと最初より思ひたえ侍り。 我等の父老七八輩、 少分の相應も得かたしとこそ聞き及ひたるなれ。 迚も仕課すましきことを强ひて取りかいりて、 むけに口惜かるへき。遂けましき事はせぬにしかす。 一枝半枝の坐禪さへ、 禪門英傑の參徒、 推參仕りたるにて侍る。 斯りける中に、 互に伴を結ひ志を合はせ、 淺ましく腹ふくる 夫より忍ひ~んに徳行にもなるへき事ともを、 頭腦を錬り、 終にかゝまり居たる覺えこそなけれ。 御覽の通り、 ム心地すれは、 扨ても去年の秋、 下郎か心に窃かに謂へらく、 身臂指を燒きて、十年二十 書參夜參、 日頃平か陋懶なる、 是れ平か分を知り 今日より密 果は人々 況や平か蒙昧昏 見る人感心する 松岡の大會の の後指さ 左れはと かに陰 工夫

鵠 林 尺 牘

七八

來訪 瞋 K. 勇壯なる言語の折目たかなる、 日 り置きける。 依らす、 男はかりは、人々諫め勸むれと、 らては點撿 か 入れてたへ する者とは、 拳をけかし奉つら の事にや侍らん。 ましき入室、 に預 山 一梨平何某となん聞えける。 去る物語なとする席をは、 かり侍る。 なと、 L その噂は、 玉はんする方も覺えなきまり、 つ 事をかしくおほさんも恐れあれと、 ゆ 用かましく聞えける程に、 見えさりけるほとに、 人を以て案内しけるは、 んとて推参申したるにて侍る。 子細や候ふへき。 老父か方へも折りくしは聞え侍りき。 見えたるは 聴受けたる氣色もなくて、 その處にてもおとらぬ豪家の主なるが、 窃かに遁け去りこそすれ、 疾く入り給ひてよと答へけれは、 人 かりに低頭作禮して告けて日 太 も此 愚老も立向ひ、 菴原なる平何某にて恃る。 河女 の男には點をな の水かさおち 平か身に取りては、 然るへく申しな 珍らしや不思議の 坐禪なとは存しも 先月の二十四五 修行なとせんと 渡頭 んかけて見限 して見参に 0 老師な 各 1 顏 和 色の 此の 尙 女禁 人 0

白隱和尚全集第六卷

(四五八)

## 某居士に與る

道情も進み勇猛精進の助けにも成るへき法語等これあらは、 書付候やうとの御

事、 毎度申しこされ侍れと、 馳せ廻りたる假名物の法語なとは、 年來見及ひ聞

き及 事を欠き、 はれたる事ともに侍れは、 彼是れ見合はせ侍りけるに、 今更書付け進するに及はす、 此程珍らしき法語これありと思ひつき、 申し進すへ 、き事に

荒増し書載せ進 見い たされ、 勇猛精進の一助ともせらるへく候。 し候。 毫釐も添減これなき物語に侍りぬ。 子細は老父去年の秋、 少しも疑ふ心なく披 雲水僧

侶の頼みに依りて、 當國松岡といへる處において臨濟錄提唱して侍りけるに、

聽問 0 緇徒、 東西十三里、 北は甲州境を限 りて、 毎日聚會し侍りき。 中に就 き

て 五. 六 里 西菴 原となん云へ る處 の人々、 別して信心に聴受せられて、 散筵 0 後

K 三五 七人伴を結ひて、 晝夜おこたらす、 辨道工夫の長に勵み勤め、 垂誠 を

な ん請け て侍りてんとて、 老父 か方へも見え來りける。 H もまゝあるつる中

想

林

尺

臆

|  |  |         | 蒲 | 銀首座 | 梁首座 | 呈 | 尚々兩老和尚へ可然御申可被下候。 | 八月廿一日 |
|--|--|---------|---|-----|-----|---|------------------|-------|
|  |  | 京都、蟠桃院藏 |   |     | ,   |   |                  | 白隱    |

自

御出 過 故何方へ 頃 被 は 成候事は 不慮 も書狀進 心に途中 相 K 叶申間敷哉 不 申 7 懸御目、 候 諸老尊宿方別而養源新命和尚 草卒之仕合殘慮 來秋法華 をか こつけにて御出無之候ば、 不 淺候。 如 宜敷 何 先方は來秋 御 申 可被下 最早生 木曾 候

涯之御 面 晤は 相 叶 中間 敷 候。 御心細 存候。 何 とぞ御出 候樣御心掛被成可給候

に候 寬理指遣候樣被仰越候故 は、 無心 元存候。 萬 即養 御 用に 源和尚御伴に遣 专立 不 申 御 申候。 入 用 K 無之筋 萬端初心無調法成者之事 に御座候 は、 御返

L 被 成 可 被下 候。 此 方 K は 勝 手 に存 候 B 嘸 4 不 自 由 K 御 座 候 ~ は、 何 時 K て B

請 取可申候。 此度當表蓮光寺龍雲寺轉職 0 ため上京被致候。 何れも老夫法姪同

前之人にて候へ は、 萬端 可然御指揮 所希 に候。 養源開居老和 一份隨分 H H 無御 油

干 斷 保養被 越に な いて大應忌之法語爲寫進申候。 成 木曾 ~ 御出被 F 候樣 返 ス 兩兄披閱之上、 御 申 口 被下 處 候。 K 書中 無御心置御點 之代 ŋ K 削 此 所 度

希に候。不布。

鵠

林

尺

牘

岩會 燈 を憤 も難 返書に委細之事 身 何とそ來秋者乍御苦勞 不思議之發起招請に預申候事、 取 無 殊之外御苦心被成、 K 外老和尚ゟ御念頃被 候 是非點頭致候。 得共 御 起 ゟ當寺の法華會之御發起之帳 成 ٧ h 種 被成候 力の及 K 餘 御辭 り過分之事 可被下 承 退申 ふ長け相勤 老後之難義此事に候。 知致 點 福島迄 仰下候故 班 候 候。 気無之に 故相 L 共 氣 此 度別 御出 可申 を痛 談 出 な 寔に以希有之沙汰に候へは、 闽 來兼、 向 敷と存候。 紙指上申度存候 め申候。 被下候樣仕度候。 如 いては、 何 御 聞屆無之、 斗忝存候ひき。 **尊宿方五十員、** 何方 御推祭可給候。 年 加 內 何此 ~ 寔に以去々 \$ do 逗留 程 沙汰 會合幷徒弟中まて御廻被 は次第御快氣に相 共 近頃之便に承候へは、 然共力不及延引 可被成とて種 雲水二千人に及候帳 なし 此 年發起簿參候節之養源 乍去、 程 K は別 打 何とそ勇猛之氣力 過 去々年江戶之碧 申候 而 々被仰候故、 用 に罷 見申候哉。 處、 事 指 過候。 御病 此 面 成 つ か 請 度

朝暮草臥果

て罷

在候故、

夜中

指

110

申

候

は、

定而

見

兼可

申

候。

右之仕合

# 斯經、葦津二和尚に與る

候 山中無御別條、 是又被勞芳慮間敷候 何れも達者に御勤被成候由、 先可申述者 御心に被掛、 珍重此 御事 折々貴書御厚情之段、 に候。 老夫無難に罷在 感入

存候。 老夫事隨分達者には罷在候 へ共 兼而御存之通、 依舊菴居之驢腮馬頷共

に責 8 拔 か れ 申候。 因 果之程被考 申 候。 憐察可給候。 當春も是も御聞及も可 有

御座候、 四月初ら安部郡手越村高□寺と申において、 大應錄評唱、 講了後、 江

尻宿慈雲寺 と申において、 寶鏡三昧、 次に菴原におい て庭前之心經之偈頭、 漸六

月中 旬 に罷歸候而、例之通之月並み十日宛之楞嚴、剩へ當九月十二日ゟ豆州安久

之、 村持珠院 大會之支度最中、 と申にお いて、 其上又 遠方之和尚方並に雲水之人 々當月之初 を信州之木曾福島 々に、 興 大慧武庫提 /禪寺 K な Và 唱之願有 て、 法

華科 註 評唱仕候様にて、 興禪堂頭遠路之所御自身御出 當月二日ゟ中旬頃まて

御逗留に 鵠 林 て、 尺 達 牘 而 御願 成候 共 遠路 と申、 殊に老衰之身始終達 七三 者 にて

印

相勤

| 右八味、禪定水壹升を以て煎す、煎法服法如常。<br>第二 思 案 分 別 第四 身上の世話第二 思 案 分 別 第四 身上の世話第九 公義付き合 第十 辛氣きの毒布堅禁制せられなは、眼病は透と全快すへく候。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

鵠

林尺牘

くなる僧 ぞ修行者 も乍ち靜まり 0 好き手本なる。 ふし拜 常に吟玩してよと示し玉ふを聞きては、 かみ、 次第に真性をはけみけるとそ。 半亂心 何をか の如 祖 庭

最後 の重闘とい ふや。 古 人 0 大慈 大悲 なる、 IE 位 の湯 海を掀飜 ١ 見 地 0 泥 獄

を蹈 破 ١ 悟解 0 金網を超過し、 了知 の羅籠を透脱せしめ ん爲めに、 多少 の病

涎 を留 む。 此故に雲門大師日く、 平地上に死人無數、 荆棘林を出得する者は是

山托鉢、 好 手と。 所謂 疎山壽塔、 南泉遷化 五祖牛窓櫺。 0 話、 黄檗噇 鹽官犀牛、 酒 糟の漢、 洞山三 嚴 頭末 頓 後 乾峰三種、 0 句、 趙州二庵主、 雲門の顧鑑、 德

陳操 行脚 の僧、 婆子燒庵、 型 く是參天 の荆棘、 滿地 0 蒺藜、 當家真正 の種草の

如きは、 如上惡毒 の因線 に於て、 K 咬嚼 破 し並 吞 却 i て、 舞 女の竿を走る か

如 4 市兒 0 玉 一を弄す るに齊 うして、 臂に奪命の悪神符を懸け、 口 法窟 の毒

害して、 爪牙を咬 み鳴 東海已墜の眞風波を閉塞斷 6 L て、 驢腮 馬 領 0 鈍瞎漢 ١ を絆倒 西天正傳の狼毒焰を吹 殺 ١ 鬼面 神 頭 滅 0 老禿奴を惱毒 沒 して、 佛 祖

白

究めんとならは、 を打開 しぬ れは、 遙に五十二位の階漸ありて、 歡喜に堪へかぬるも理りなれとも、 祖庭は遠く天涯を隔てたるもの 佛法の大海を底を盡して

を、 小を得て足れりとするは下根小機の者の常なり。 勉旃や、 諸子、 中道にし

て怠惰することなかれ。 是より誓て勇猛の大精神を憤發して、 猛く四 弘 の誓願

輪に鞭うち、 上求下化の菩薩の大行を行し、 法門無量の大法財を聚め貯へ大法

施を行し、一切衆生を利益し、積功累徳、四徳具足の大事を究めすして、只今の

分際にて休罷するときは、 有餘相似の涅槃とて、覺へす二乘小果の窠窟に沈沒

去る程に佛は疥癩野干の身を受くべくとも、二乘小果の身を受くることなかれ して、凡夫にも劣りたる淺猿しき境界を無上の大果と心得、一 生を錯るぞかし。

と呵 責し玉ひき。 皆是志願深からす、識浪賤少にして、信心淺きか致す所なるぞ

Po 古歌にもそこひなき淵やはさはく溪川の淺き獺にこそさゝ波はたてと。之

鵠

林

尺

牘

つて、 信の 是故 れと、 談大笑蹈舞を忘れて頭するか 禪 の迷 とも を聞届け玉ふ事、 初發心時便成正覺とは說き置 することなかれ。 んとする程ならねは、 功積 K 打すて玉ふへし。 K 位を打越 是偏 云ふ、 如 大 b. K か 悦は 辨道力充ちて、 んやと。 へに大切の折柄に侍れは、 機位をはなれ せ玉ひ、 眞個 寔に希有の事に侍れは、 十住 是藥病相治とて、 真正 穏密 此故 大凡見道得 の初住に投入して、 されは、 0 の得力とするに足らす。 一旦豁然として打發するに到りて歡喜に堪へす、 に六祖大師云く、 田 か 如く狂するに似て、 地に 世玉 毒海に堕在すと。 到 力の ~ ٤, らんと欲せは、 病癒へぬれは樂もまた退くるの義なり。 隨分引きしめ押靜めて、 砌、 歡喜包み忍ひ難く思ほすも理には侍 儞 生佛 若し一點の悟を存 か今の得處は、 儞 か 或は笑ひ或は哭するを御覧 如 去り乍ら小を得 如 く歡喜し踊躍 昔愚堂老師、 轉々最後 理事不二、 五十二位 せは、 歡喜も悟も二つ の重闘あり。 し將 初心 山 て足れりと に發狂 河 の最初十 率 の學者參 う舊 大地 尤 高 世 あ 時

白

正體も無き夢幻空華の塵緣を追隨して樂みとし玉ふ代りに、 物さひしく不自由なる様に侍れとも、 年も精修 る所にあらすといへとも、 定慧相資は身心勇猛、 定力を保ち道骨を養ふを以て專要とすと。 し玉ふへし。 廣く世間に交り、 耳目を清明にする至要なり。 見道 の後 \_ 旦精修すへきの主要なり。 定力を養ふ大事なれは、 種 涅槃經に所謂嬰兒行も亦其旨一也。 H の雜話戯笑をなし、 是全く祖師門下の極則とす 自性 取かゝり二年三 貴翁 高談大論し、 本有の家 も最初 山 は

無何有 の古里に立歸りて、 曠漠 の野を見渡し、 不變真如の明月の阿なく照らし

玉ふ 珠 影には、 濱の眞砂の數々、 般若の智華、 恒河の沙子の如く布き満ちて、 彼岸の櫻咲きみたれ、 ソガ本 中に定水湛然たる景色を には帝網重 上々無盡 の實

詠め玉は 寔に水鳥樹林念佛念法とやいふへき。人間天上の善果も之に如 3

からす。 熟々顧 ふに貴翁 0 如きは、 偶 々受け難き人身を受け、 逢 ひ難き禪 法

鵠 林 尺 贖

を信し、

精修

功積りて不思議に三昧發得し、

圓解煥發して、

計らすも隻手の聲

事とす。顧ふに一身は常に相應に働き動かすを以て、 言はす、身妄りに動かさす、意妄りに使役せすと。是即眼耳鼻舌身等の五根は、 としてありなから、 孩 病因を結ふこと多し。 喜の心を恣にする則は、 金文あり。其大意、辨道得力の上士は、 故に云ふ、 るの要心を凝らすの方便ならくのみ。心を凝らすには、 へし、 環して、 水火木金土等の五行なり。 見の乳房を含みたるのみにて、 學者ひそかに工夫を下すへき大事なり。 甚だ養生に宜しとす。然るを身妄りに動かさすとは、定めて深き心ある 禪門は默に宜しくして喧に宜しからすと。 都べて動き働くこと無きか如く、 此時學者歡喜の識浪を押靜めて、 心氣必す逆上し、左寸の火、 彼の五行を氣海丹田の間に收め養ふを仙人還丹の大 一向言ふことなく、 最初歡喜踏舞を忘るに至ることあり。 口妄りに言はすとは、 食氣を消化し、 辨道の上士も亦然り。 右寸の金を剋して難治の 眼耳鼻舌等の五根は了 又無言童子經とて一卷の 徒に默々として初生の 默然無言に如かす。 氣を聚む 氣血を順 歡 此 K

自

りて元氣を充たしむるを以て第一とし玉ふへし。 摩訶止觀の中に假緣止 體眞 止

と申事 默 K とし の侍り。 て大死人の 假緣止とは、 如くし去り、 心を氣海丹田腰脚足心 萬緣 を忘却し心氣 を の間に寄せ充たしめ、 推 し靜むるを以て第 終 ٤ 日

す。 是養生の至要なり。 體眞止とは、 常に諸法實相の理體唯有一乘の本源を觀

察するをいへ y. 佛の云く、 常に心を一所に制して足心 の間に置 か は、 儞 か 百

0 病 を治せんと。 又黃龍 0 老南 禪師 は常に衆に示し て云 4 我常に 心を L て

腔子の中に充てしむと。 是彼の假緣止の大略なり。 石臺先生日く、 大凡形を錬

3 の要は、 氣を聚むるにあり。 氣を聚 むる の要は、 心を凝らすにあ Ď. 心凝 3

則 き則は壽第三百年。 は氣聚る。 氣聚る則は丹成る。 耳目身を終るまで清く且つ明なり。 丹成る則は形固 し。 形固き則は神全し。 其餘 は眞性 一の精粗 神全 K 依

るらくの うみ。 是仙洞錬丹の秘訣なりと。 又實鑑に云く、 丹を錬 3 の要は、 蓋 L

五無漏の法あり。 目妄りに見す、 耳妄りに聞かす、 鼻妄りに嗅かす、 口妄りに

鵠

林

尺

牘

書し、 士は句 頃の さる と申 れは、 年になりては、工夫純一に精彩を着けられ得力も次第に增長致候、様に相見へ 五ツはつぶれ申候而も命根さへ恙なく侍れは、 K に晝夜困勞致候でも、 を了知し、 の趣を隨分守られ、 は、 法 活 に依 て、 欲が 今年七十一歳にて に参せんより意に参すへし、 服 病養 T 少分の會所得力有之後は、 くるひも御止め被成、 佛道の大綱を辨別するには、 此程 まし 生. い申事 の爲め冷劑なと多く被用候事は の了簡には、 元氣を養ひ水分を惜み湛へ 上に候へ 更に退屈せさる事、 眼鏡あまり用ひす、 とも、 眼病快氣專一 諸 人 佛祖 兩眼 已透底の土は意に多せんより句に多すへ 0 應對 文字般若の力なくては叶はさる事に候。 も亦甚大切に被存候。 の言教をも披覽し、 と前 も随分省略被致、 貴翁も浦山しく被存 心氣次第に勇壯にして、 必無用に候、 給ふ事肝要に候。 る計に候。 段の事に候と申遺候ひき。 當分養生の中は、 縦ひ 大方は目を打ねぶ 悟後の修行の 候は 子細 兩眼 去年頃の書中 1. は未透底 法の爲め は 右書 四 體裁 " 今 侍 日 L 0 9 面

自

迈 出 2 なし 臍輪氣海 K を面白く思ひ、 を得 毒 0 あ て、 候 四 Vi 彼 如しと云へる語を兼 しく、 なれ 5 に終夜孤燈を挑 古人は K 返 0 N 內觀 多 宛 至極六ケ敷書物、 と欲せは、 とも、 の下 の間 節 書物持參 の工夫を以て家常の茶飯 々難儀致候所、 何 見 に充實して、 れも五年三年づ H. 巴 其あ 畫出 圓 又龎居士の語に、 爲致被覽致 けて書終 解有之候 は てた ね合せ、 昔より古徳達 S には る鴟鴞 濃州 次第に目力つよく今宵此書を綴り侍 り侍り。 人の 〉鍛鍊有之事 候に、 常人 の岐阜 楞嚴經十丁十 を師 爲め とし、 默 八十の老翁市鄽に入る、 大方眼鏡 も終に提唱無之禪錄を講演致し、 近所門中丼に雲水 K とす には、 にて今川純性 とし 薰鍊 ~ K 四 候 道 て心氣を養ふを以て第 しと云へ なし 致侍 骨を肥やし 五. 丁宛被 老夫も若かりし時 K れは、 と申老醫 て、 る金言 見、 の所望に依 繪 覺へす一身 元氣を養 雙耳聾 も達而被望候 有 他所へ振舞等 の教に、 之由被 3 多 h の如く眼盲 は ふ大善行に \_\_\_ の元氣、 蒼鷹 とし、 申候 7 祖英集 每 向 目 に罷 日 限 S 0 0 は = 鏡 傍 性 L 服

鵠 林 尺 牘

は、 火剋金とて肺 金を 痛 8 削 b 申 F. K 候。 lliji は 金生水とて水分の 母 K て候 专 0

事 に候。 水は水生木とて肝木の母なる故に、 腎脛 0 水不 足する時 は、 型 元へす肝

必す子の弱りに罷成り、

腎脛の水不足致すは必定

0

母痩せて乳細き時は、

木の子痩 世悴け申筈 K 候。 肝 木膽腑眼筋爪とて、 肝 木 は目 を主 る事 12 侍 れ は、

隨 分 心火を靜め水分不足せさる様に被致、 肝木枯渇せさる様に心懸可有之候。

養生 書 に心 を養 5 专 のは默 ١ 目 を養ふ者は 腹すと申 ij. 0 侍り。 目 を養 ふ者 は

瞑 すとは、 常 K 向 無智 愚鈍 の大痴人同 削 目 をく ひ ねむ りて、 世間 0 是 非善

惡を見す、 世上の盛衰治亂を觀せす、 後世 の事も菩提 の事も打忘れて、 比類 专

無き鈍 漢 K なりすまし て、 人と應對する事も 好 ます、 安閑 無事 0 小 兒 0 如 <

人の來る をも知 らす、 人の去るをも觀 せす、 向木人石 き拭ひたる如く全快可有之歟。 女の如くなる修行 を

是等 0 修 行は 未た見性 得悟せさる人の爲めには、 立枯 れ 禪法 とて、 上もなき法

年

专

年

も修錬

し、様子御覽可有之候。

眼病

は

か

### 村林是三に與ふ

這囘 慧牧首座私用有之、 國許へ被參侯、 幸便に一 書令啓候。 先頃兩三度の 御

書面 \_\_ H 相 屆令披見悅入候。 增 太 御替りも無御 座 主真禪尼、 惣吉郎皆 H 御 揃

御達 者 0 曲 珍 重 此事 K 候。 貴 翁 眼 病次第に快氣 の様 K は被仰越候 ~ とも、 且

暮無心元存候。 然れ とも前にも申進候通、 眼病 を急に直し度被存、 寒冷の劑な

と多 一く服用 반 5 れ候事、 必く 堅く無用 に候。 世間往 K K 仕損 し有 之事 に候。

尤內觀無油斷被心掛候事、 段之御事に候。 眼 病は多くは水分の不足と肝木の

懸け肝要に 虚損とより指起る事 候。 常 女修行 に候。 被 出精候故、 隨分心氣を役せられす、 覺 ~ す心氣草臥 肝木を痛 \$ 可有 之候。 められす候樣 又は 疑 團 0 130 打

破 の後、 少 女宛 も次第に得力相見へ候故、 計らすも歡喜の細念に動か されて、

肝木 5 たみ かしけ申道 理 \$ 可有之數 總 L て眼病 には心氣を勞役す る事 を第

K 制 L 申 事 K 候。 心 氣 は火を主り候 は 心氣 を使ひ過し心火高ぶり上り候

鵠

林

尺

牘

同船にて罷越し、 及はすなから、 彼是御相談の御相手にも罷成度程に存候 2

南 遠路 の義、 殊更種 々用事多く不任本意候。 然共、 天國 和 倘 の遠方御越と 云

ひ、 又は皆々御和合のため と川、 旁以て難默止、 御披 見 专 面 倒 K な ほすへけ オレ

٤, 餘りせん方なさに無調法なる長文章、 老眼をすり、一終夜書きつ ムけ 申 候

1.100

をも被考、

何事も只今迄の事ともは、

颯波と打ちすて、

壹人も不残和談可被

成

候。穴賢。

寶曆第五乙亥仲多吉祥日

沙羅樹下

白隱老衲

依田氏御親類中

---

白

ほとの事は、 貴師相應の役義ならすや。 左無くとも皆 々を勸 め、 万 に力を合せ

て、 の大善行を修 王 林庵に於て十 行 L 個二十個程 亡き人 のあと弔 の小會を催し、 らふ 程 の事 僧侶 は 難 を供養し、 か 5 むや。 專 彼 0 ら誦經書寫等 人 の爲めに

とて促かし勸め玉はい、 誰 か違背し玉ふ人の有るへき。 然るに、 さはなくて、

齊人の楚人を見 るか如 く打すて、 向に顧みい らひ玉はぬは、 如何なる心そや。

是は近頃貴師の御志には拔群 の相 達 甚た其意を得す候。 彼 0 人の 十七囘忌は、

再可 有之事 にし侍らす。 偏 に貴師 の腕前に有之事に候。 隨分方々馳せ廻はり、

七 重 の膝 を八重に折 りても御働き被成、 萬事首尾致候樣に賴入候。 此度 の義は、

萬 餘 人の 0 至 ŋ 力及はさる事に候。 か と被存候。 佛事 法事過き候では、 貴師程の人が近所におはしなから、 如 何樣 K 御働候でも、 近頃以て油斷千 亡き人の爲

めにも不 成 何の詮もなき事に候。 此 度の義は、 萬 事 一貴師 \_ 人の御心 にあ 3 事

に候。 何 事 も貴 師 に打任 世 申候。 近此 0 中 に好き便宜 可被仰聞候。 委細 の義は、

鴿

六〇

境界ゆ 致候。 越し玉 をも書寫 促 佛 たり玉ひ れ 如何 K b 0 ても、 か 此 0 惠とや し勸め、 人十 七囘忌の追善修 目 な 多 る千 孰 出度法事被相營候樣に御中可給候。 ふ老女の身なれは、 七囘 中 て、 太 -辛萬苦 顧 此度 5 々請合ひにくき事に侍 今日 はむ、 の忌辰 皆 5 目 îc. を限 々心を合せ身命をも惜ます、 出度暮らし 此 をも凌きこ 他國 の追善 稲 頃 なるものを、 响 の經 は の守 は知知 塚なれ 字 とやいはむ。 玉 供養なるそと覺悟 末 一石 5 らす、 らふへ の露本の雫にも劣りて、 比 ٤. の經 二年も三年 類 b きそと料筒 駿 は おは 道行く人も伏 塚 殊更二人の人々 57. をも 盡くこれ無き人の厚恩ならすや。 网 さね 國 且又筆末なから玉林主盟老漢へ加筆 佛菩薩 つき建 も前 の間 し玉ひて、 ٤. を居 より貴師先達となり、 K L 依 の像をも造營し、 世 て、 え定めて、 は 拜 上 あ 田 氏 L 4 是こそ大藏院注嶺居 の人の羨みあへ 此人の爲め 耳順從 て佛 たゆふへ 0 人 萬事 因 K を結 0 心 堪忍 如く萬こと を計り難 とならは、 0 龄 は る 部の 人 5 をも L 然る たさ K は、 む を る 1: 經 き 打

雙方浪 るも h B 善事を思ひ立ち玉ふ人は一人もおはさて、 め、 田 めき玉ひたりとも、 3 めにするあり、 つきたる人も目 と松崎 思ひ つ つ のを。 再ひ 無き身 70 自ら負ひ來りて、 けて、 風しつまり候樣可被仰通候。 出たす人無くて、 逢ひ玉 との二人の 二十五囘忌三十 を賣りたる人さへ N は ね のあたり二人にて侍るそかし。 女子の身として一 んことは努 くり曲 老母達 無き人の心に露はかり叶 石經とて一字一 數ならぬ h · 囘 忌 へ能くく た る心は あ K 相 の法事に逢ひ りと聞 塵勞無明 叶 里はか ~ 5 仔細は宗轉居士の十七囘の忌景は此度に 御讀 にて、 くも 石の法華經を書寫し、 か り遠き濱邊より小石 らす。 み聞 無き人の冥土黃泉の永き闇路は露塵 0 0 玉は 佛事なるは法 を、 ふへきことかは。 取 か 昔は父母の後世 るにも足らぬ事 せ被成、 んまて ましてや電光朝露 方 H は 如 の壽命は、 大略 何 事なるは な 僧を請して經塚を の平なるを拾 の事は了簡な 此書 を言 る心 一中ら そや。 と騒 ひ募り、 誰 0 面 は の趣、 カン 世 んとて、 身 き動 0 にと ひ集 中 斯 な 限 搖 恨 る 吉

鵠 林 尺 牘

は、、 大施 碎身、 は、 世 處により合ひ、彼處につとひて、 も亦惜し L け玉ふへきや。 み玉ふへきや。 ١ 玉はんとならは、 の中の心ある賢き人々は、 二年 讀誦し書寫し、 を行するあ 悦ひ玉ふへきや、 如何なる難行苦行もまた恐れ憚る所なしと、 からす、 も三年も前より心を合せ志を同しらして、 b. 生前死後豊二つあらんや。 蓋又もなく何れもの請待し玉はんす方にたどり行て、 身臂指もまた練りつへし。 此度の佛事供養は、 身を盡しても飽き足る事なき者の如くなる有り。 佛菩薩の像を彫刻するあり、 腹立ち玉ふへきや、 大蔵院の如き恩徳厚き人の年囘忌日の來らんす時 身を苦しめ心を痛めて、經卷を血書するあり、 和陸に越えたる善事は之あるへ 無き人の心にかなひ、 老淚を滴らしつくしても泣き苦し 手燈もまた蒸き盡きつへし。 經塚を築くあり、 此人の爲めならは、 涙を流し、 馳せ廻りて、 菩提の資に成 持齋 馳走を受 近き比、 からす。 身命財 し持戒 粉 此 骨

富土根

方の予か草廬に往來する人々の中には、

父母の爲めにするあり、

夫の爲

白隱和尚全集第六卷

(四三六)

自

けるとそ。 されは此度の佛事作善も人々打寄り水魚の如く心を合せて勤め行ひ

玉は」、 上もなき善行功徳たるへし。 若又さも無くて、 人々 の瞋恚の怒焰、 腹

て燃え上り侍るへきそ。 立まきれの佛事ならは、 然らは則ち無き人の爲めにはならて、 彼の上人の御經の如く、 悪念の焰となり、 却て限もなき苦 雲井をさし

患に成 り侍るへきそ。 大藏院は若き時より身心を苦しめ筋骨を碎き、 千辛を經

盡し萬苦を喫し盡して、人々を不足も無き樣に、それ~~に仕つけ置き玉ふも、 百年の後、 忌日命日の佛事供養し人々打寄り心を合せて、 機嫌よく營み繁昌

玉へかしの心なるへし。 中々只今の如く別れく一の心になり、 吳越の隔をなし、

互に瞋恚をもやし玉ふへしとは、 夢に も計り玉ふへからす。 斯くては中々 如 何

なる善事を營み玉ひにたるとも、 無き人の心に露契ふへきことかは。 心 にも契

\$ はぬ佛事は、 あれ、 彼の人只今迄もなからへ玉はむに、 彼の人の菩提の資にはゆめく一成り侍るへきかは。 何れ も唯今の我他彼此を見聞き玉 後世の事は 兎

鵠

林

是は かし。 3 たる御經は、 きと棄て置か るそや。 續けさせ玉ひにたる御經にて侍るそよ。 多くなり増さり侍 拜みけるに、 ねたるか、 つと思ひ靜めて、 是は 如 何 藏 今日 四十年前 み積ませ玉ふほと、 なる事にて、 經中より火燃え出て、 せ玉 よりは常不輕 あ 不思議や俄 の如く燃え上りて、 ひね。 瞋の心ばし起し玉ひそ。 b 此處に斯る貴き經卷顯れ出て玉ひにたるを、人々悅ひ伏し 上人は未た知ろし召さぬにや、 斯くは晝夜に燃え侍るそと問 あれ見玉へ、上人の日頃汗水だして讀 に經卷より火燃え出て、 の大願を起して、 こなたの焰こそ燃え増さり侍れ。 雲井を凌いて、 消ゆる潮も 去れは恐れても怖るへきは瞋恚の焰な さも 如何 なく、 おはさすは經よみ玉ふ事も、 もえ上りけれは、 な 經 る逆緣に 0 ひ玉へは、 是は 絕 つもるに從ひ、 えせぬ焰と成る侍るそ 和僧 企 び玉 御經に限らす、 傍 みつませ玉 の四十年來讀 なる老僧の云 上人怪みて、 ひても、 火も亦數 ひに 4 す 3.

瞋

の火

は、

切

の善根

0

功徳を焼き盡くし侍るそやと告ると思

は、

夢は覺め

白隱和尚全集第六卷

(四川四)

白

く佛事被營候は、 如 何 な る千僧供養萬僧供養に も勝り、 無 き人 B 如 何計 n 被忧

印 て、 申 彼方此方にての追善ならは、 候。 若 又雙方共に 承引無之、 手前 譬へ萬善を行し 0 我意 百味の飲食を備へ、 K 任 か せ、 別 か れ 1 大法秘法 0 志に

を行し たり とも、 人 K 0 順患 のほ むら、 人我 の劍樹 刀 山に隔 てられて、 無き人

の方へは一滴も届く事 なく、 却て菩提の彼岸を破却 L 真 如 0 明月を推落して、

上 上もなき罪障 或は 草子 假名物等、 となり、 菩提 扨 又遠國 の妨となる事、 他 國 0 物語等旁考へ 掌を見るか 如し。 見合 世 侍 古來 る に、 の經論書籍 無き人の 0

夥 しき苦患に罷成 ることに侍り。 されは經にも一念の瞋の火は、

俱

正

萬善 0 功德 を焼き盡すことこそ説き玉 CA たれ。 古へ 叡山 に何某 0 僧

胝

恒

沙

0

爲

めには、

2 か p 聞へ し高 僧い まそかりしに、 或夜 の夢に、 V つちとは 知ら す、 如 何 K de

高 き 廻樓 0 金銀を鏤 8 たる上に、 珠玉 もて飾り り立てたる經机 を間 も無く居 え列

5 れ て、 机 ことに法華經を或は五 卷、 或は十卷乃至五十卷 百卷間も なく積み重

鵠

林

尺

牘

## 依田氏に與ふ

増々御替り B 無御 14 御 無 316 0 由 珍重 の御事に候。 老夫無難に罷 在候。 然者 去

年已來、 御親類中不和合の筋有之由承知、 乍蔭氣の毒に存候所に、 返して思へ

は、 しにて、 何 れ も日 根も無き虚説と存 頃 の御人 柄にては中 L 直 し罷在候。 可有之とも不存、 然 K 此度、 大藏 多分是は世人の言 **%院十** 七 巴 忌 K て、 ひな 誠

に好き時節なれは、 是を序に何 れ も和合被致候樣に被成度思召にて、 歸一寺天

國 和 尙 相 談 の爲め、 遠路 の所遙 太 此地迄御越被成、 御苦勞之段、 近頃以て御親

切の思召立、 感入令存候。 容易に被存間敷候。 是偏 に大藏院此度十七囘忌の追

修、 皆 K 和 陸 被致、 心を合せ被勤候 ~ かい L 0 御 厚志と相 見へ 申候。 段々其 元 0

樣子聞合候處、 雙方ともに 少し も無理非道 とは 不存 候。 其段は無き人も、 草葉

勞之筋をも被考合、 の蔭にて掌を見るか如く御覽可有之候。 雙方とも堪忍づくにて和合の 乍去、 歸 上 和尚遠路此 人も 不残 地まで御越御苦 打寄、 機 姚 よ

鵠 林 尺 贖

出 一家も、 貴所 の快氣を祈り、 三千卷の書寫なと、 思ひく 0 祈念有之、 香燈

善神 絶ゆ る間 \$ 擁護 もなく、 の眸を垂れ可給候。 晝夜丹誠を抽 んで、 然る處に貴所も心を靜めて、 禮拜恭敬、 處 々に相勤 めら 日 頃 れ候へは、 御心 か け 諸天 被 成

候 中道本有 の心性を供養被成候はよ、 能感と所感と互に冥合して、 水と氷 ٤

合 る 如 3 平等 \_\_ 味 の法薬と相 成 b. 如 何 な る 百 座 0 護摩 K も勝り、 千部 0

陀羅尼にも超えて、 目出度祈禱と相成、 押付快氣可被成候。 經にも一念の順 0

火は、 無量劫 0 功德 0 林を焼くと説き置 か れ侍 b 此程東 四 の老 少男女は、 貴

所か不 虚 の病 難 を悲し み、 平生の 仁心 を慕 U て、 鰥寡 孤獨 の類 の中には、 日

三日湯水を絶 ちて歎き沈みた る者も有之由。 定めて聞きも可被及候。 孰 考

~ 見申候に、 經 K も悪ま れ B 0 神航 か た きと申、 貴き本文も侍 るか 5 には、 快氣

の後は、 此に常々了簡も可有之事に候。 さるに依りて、 處々に於て全快を禱 b.

拜 諸 K 0 功德 を種ゑ申候 7 专 當人 の貴所 か 念世話燒 自 か れ 順火 の炎も

誦

經禮

自

ぬ後 仰し、又少しの間世念起り候へは、惡鬼來りて唾を吐きかけ申候由。 心の動きなきこと大山の如し、 今貴所の身にとりては、 へて、 名残惜しく、 然れは則ち大勢の人々を悅はせ勇ましむるも、 果て望みも盡きたらん時の、皆々の心の内、 め養生可被成候。 は常に事多く苦勞被致候身にて侍れは、 L てもあるへきことかは。呼喚衆合の苦にも中くしまくべきこと」も思はれす候。 むるも、 の衆生の爲めにさへ、 快氣すへきそと可被思召候。 貴所一念の上にしあること、被存候。 捨て難き人々の爲めに侍れは、 昔さる僧あり、縁の欄干に凭り湛然として坐し候へは、諸天渇 快氣被成より外に慈に止り樣は無之候。 斯る憂目を忍ひ堪らへ侍き。 無欲なるか故に能く靜なりと申置かれ候。 人の父としては慈に止ると申事の侍り。 せめて病中に成共、 是非人如何なる事にも忍ひ堪ら 如何取り捌き可申哉。 大勢の人々を悲しませ苦るしま 昔の毒蛇は見もせぬ聞きもせ 貴所には、 湛然として心を靜 古人も仁者の 此 目 起ちても居 0 程在家も あ 貴所 た b 只

鵠 林 尺 牘

の心や 3 る由。 恨むる心もなくて、 玉ひそ、 分人 愼しみ守り申事は、 末には一切衆生をも利盆すへき願心の是れあるにこそと思ひやり侍 の人々の悦ひ勇み申事如 K 日頃瞋恚 堪 如 何 難 御守り可被成候。 る方なく、 所々に説き置 は 腹たち給ひそとて、 の强き蛇身の誑かれて、 く忍ひ難 かりか 無念に侍るへきに、貴とき御法にそむき奉らんことの悲 き事 歡喜の淚止めあへす覺え候。 當底の人さへ侍るに、 忍ひ堪らへて少しも動き働 かれ給ひたるにても、 の 何なる善業作福にも勝られ可申 貴所一人慎み守り被成候て、 無かるへくも思はれす候。 全身の皮を残らす剝き取りたるも、 斯る憂き目を見る事さぞな如何はかりか苦し 殊に貴所は道情もおはする人の、 つらく思ひ侍るに、 此等の故實を見候に付け、 かすして、 況 して假 早速快氣被成候は、 候 佛 初 の教を慎み守りけ 又さもなくて、 の世話 毒蛇 左なきたに、 れは、 や食事杯 は露瞋り しく、 大勢 世間 悲 醫 隨 嘆

自

者

にも見限

いられ、

祈念者にも思ひ切られて、

築も灸

も云ひ甲斐なく、

手も切れ

海を傾い 頃佛 給ふことは叶ひ 寔に感淚肝に銘 顔して、 衆生をも利益すへき志願ある身の、 とも、 にて、 0 てよとて、 くろひ掌を合せて、 y. 御法に背き奉ることのあるへきや。 の戒行を受けたる身なれは、 獵 汝等五十人や百人は、 け巨嶽を飛はすへき力ありて、 獵師に向ひて云く、 師 氷 目蒐けて飛ひ の如き刄を突き立てなから、 目をひしき歯をくひしはりて相待ちけれは、 して貴とく覺え侍るそ。 かたからめ。 南 か 無三賓我昔所造と唱へけれは、 1 早く立寄り、 るべきけしきなりける。 我等此山中を出てさら 微塵の如く粉碎する事いとやすし、 汝を許 何 疾くさしよりて、 しに暫時の瞋りに かはかりのそれ矢は蓑毛の如くたちたり げにな、 けなけに殊勝に渡らせ給 し更に害する心はなきそ。 我通身の皮を剝き取るへし。 左おはさでは、 獵師之を見て、 ん限りは、 此蛇乍ち思ひ直したる躰 獵師は嬉 憚る心なく思儘に行ひ よりて、 忘れ果ても瞋り 逢ひ 佛の御法を得 されど我は近 5 しけに仕たり 袈裟かきつ \$ 度は 0 我常に大 かたき佛 か な、 切

鵠 林 尺 牘

此蛇一 毒蛇 所あ ちける所を、 蛇近 きこ 獵 石 毒蛇年久しく住み侍りき。 り痛 を交へて、 師 上に端坐す。 の潜 りて、 一頃沙門 と火 如 ましく被存候。 度瞋るときは、 何にも み住みける所へ狙ひより 0 身に佛袈裟を纏ひ、 に逢 光彩目を奪ひ金氣膽を照して、 如くなりけれは、 箭こ して、 ひて、 纔かに少しく眠るときは、 ろ近くなりけれは、 此皮を剝き奪ひ、 此節隨分忍ひて、 毒氣天を焦して怒號山を拔き、 五戒を授か 此蛇常に八旬 たやすく近付くへ b 如。 たる事を探 千金に代へんと、 毒蛇は沙門なりけりと心得、 御愼しみ可被成候。 引絞りて兵と放ては、 に除れ 目出度も美くしかりけれは、一人の 不覺本形を顯露 り知りしかは、 き様もなくて過きけるに、 る老翁と化して 迅きこと風の如く、 日 頃附け睨ひけれ 昔或山中にて金色の ١ あやまらす、 通身の金紋 彼 結跏趺坐 の猟師案 悦ひて相待 とも、 毒蛇 烈し する 此 五色 L 0 T

白

0

胸

板

K

0

L

3

か

K

射通

しぬ

毒蛇大に驚

き、

鎌首

をふ

り車

輪

0

如

き眼

を見張

白

たく候。 無之習ひに候へは、 貴所には之より此肺金の母にて候。 彼の薄き肺金の母より水分の子、 況んや脾土の前 滴も生する事は成 々より弱 り痛 み侍 りか

る者をや。 水分は元と一 切の人の根元にて侍れは、 其水無之ては、 百人か百

千人か千人なから、壽命を保つことは叶はさる事にて候。 彼樣の大切の時分は、

恐れ愼 愼しみ坐し給ふと承及候、 L むより外 の事は無之候。 只今貴所の内證には、 孔子も雷迅く鳴り風烈けしき時 迅雷轟き烈風荒さむとや申へ は、 束帶 L て

き。 **髪千鈞恐れても懼るへきは此時節と存候。** 然る處に、 益もなき外事 に目

を配 b. 性躰 もなき世緣に心を役して、 世話 焼か れ候事、 寔に 以て千金 の 玉 を

以て、 雀の礫に抛つ心地して、 傍にてはハアーと心痛み申事に候。 古語に \$

貧賤に素しては貧賤を行ひ、 患難に素しては患難を行ふと侍れは、 只今病累に

被 素しては病累を行ひ、心を靜め欲少くして、 成候。 左も無くては、 少計り の肺金を世事 の鑪にかけ 肺の母を凉しく養ひたて候様に可 て、 晝夜に殺きおろすよ

鵠

林

尺

牘

さす、 の神丹 氣被成事、掌を指すより慥なる事に可有之候。 h. 氣のみなり、 氣を守りて、 煉る事三年、 候は」、 れ ありと此教を慎 仙翁日く、 た定まらさる故、今一七日齋戒せよと云は の病 寔 心妄りに馳せす、 は、 K か治せさる事の候へき。 肺金は羅縠の如く薄く成り可申、 以て上 外より得るも 丹といへは、 是を丹を錬るといふなりと。 眼妄りに見す、 又は七年する様云へるは、 一の教 しみ守り、 の如く、 眞氣を臍輪氣海 世間に申傳へたる黄金のすりくづを以て、 のにはあらす、 久しからすして仙術を成就したる由。 愼 耳妄りに聞かす、 此心をよく~御料簡あらは、 L みて相守らは、 汝か本然の性徳を治め、 根も無き妄談なり。 の間に養 さる程 れける。 母痩せ疲れて孩兒の肥 又只今の通、氣を使ひ世話燒か 口妄りに言はす、 生身の長生不死 に呂洞賓は、 ふ時は、 又々一七日相勤めて行きぬ。 渾然として一片の元 夫れ眞實長生不死 臍輪 押付け目出度快 汝か本 身妄りに動か の一眞人、 所 朱に和して 膨 の下に丹田 々中傳へ 3 元の 事 侍 は れ 何 \_

自隱和尚全集第六卷

(四二四)

物外 世話 賓と申者、 b. 分別もなく、 是死にあらす是生にあらす、 閑にせよと申事にては無之候。 得ると申事に候。 物、 兵法にも身を死地に置きて全活を得ると申事 にあらす、 七日齋戒沐浴して來るべしとなり。 の一閉人になり濟まして、 冷く堅まりたる物と思切り捨果て申候へは、 兩 やき申事 義分明に分れて、 貴き仙翁に見へ、神丹を錬る法を教へ給へと願ひけれは、仙翁曰く、 神にもあらす佛にもあらす、 只々初生の孩兒の如く、 の侍るへき、冷へ堅まりたる者の如何に食好み致す事の侍るへき。 打捨ると申せばとて、 五臟百骸盡く力を得て、 是有にあらす是無にあらす、 御養生被成候は」、 只今打捨ると申せは、 如、教一七日相勤めて参りけるに、 何事も天運に任せ、 身持を粗末に致し、 混々池々として、 の御座候。 次第に快氣可有之候。 存じ 自然と本元の一氣靜 死に切りたる者の の外十死を遁 是は身をば死 是聖にあらす、 手を放ちて蒲團上に 何の合點もなく何 食事又は養生を等 れて一 切りたる 心機未 如何に 昔呂洞 まり定 是凡 生を 0

打集 力も、 \$ は 神 逆らひ上り易き験に候。 K h 4 A の火を得 御心 惡敷 7 仙 因 天 を運ら 升 の空に b 地 ひたる只 0 事 見 K 水 て、 同 城邑を灰燼にし聚落を焦し空しらする程の勢も、 事 は か 根 して、 K T けらるましく候。 入 にて侍 增 薪をかけ、 か 兎 假 七歲 h 南 3 長 初 专 薦りても祭りても、 角 か 世 0 れは、 专 如 瞋 の童兒の手 無之も 6 可參 3 とて、 K 風 \$ 0 事 心を靜め性を治めて、 世間 只今の内隨分恐れ慎みて、 K に候。 に候。 乘 如 面 際に 赤く し候 身ありてこそ、 何 の水火と身中の水火と二品可有様は無之候。 な 快氣 吉凶 體熱 る哲人智者 も可被成 へは、 中〈一滴 く成 0 は 後 糾 原野を燎き拂ひ、 り候事、 事 ~ 石打集り 世間も候へ。 に侍 存 る 繩 養生 L も増長すへき様は無之候。 る。 0 0 外 一片に被成、 如 是 T 大君の傍に侍す 目 又一 孫 しと侍れ れ 吳 出 動 作ち見る事に候。 度 身だに達者に 椀の水を得て、 p か 石壁を劈き崩す 44 \$ 術 は、 を盡 \$ す 世間 出 れ ١ るか は、 來 人 0 h 0 如く、 水火 良平 成 申 身 事 是を は努 さる 本よ h 是 程 候 0 候 上 0 は か 0

白

候。 の様 其薄き肺金より中 K 世 話焼かれ候 て の本 は 元 心 の水分を可養様は無之候。 火 增 し上 一り肺 金は吉野紙 のらすさの様に被 水盡 き枯 れ 果て申候 成 可 申

U

ては、 命 根 を可保様は及ひ B な き事 K 御 座 候。 其 0 子細 は 水分 枯 れ 力 弱 b 候

は、 火氣を制すること能はす、 次第に氣燥り、 世話燒かれ候事も増長 いたし、

果ては白 盗 の二汗に も及ひ、 骨焦勞熱 の症 にて被成可 申 候。 腎虚と申は、 男 女

0 交合計 りにて 起る事 K ても 無之、 獨 身 K て蒲 專 上 K 坐 E 候 T 专 心 を使 U 世

時 話燒申候 × 小 L 宛さむ へは、 け 肺 も御 金痛み瘁けて、 座候 曲。 是は 水分枯竭仕者 畢竟水 分不 足に 0 曲 承及候。 て、 火氣增 此間見舞 長 0 催 K 申候に、 ても 可

之由 有之乎と存 一承及候。 候 總 事 に候。 して火氣 醫家にも北方の水を養ひ保ちて南方の火を防くと申論 は假 初 K も枯竭致 し易き者の由 譬 は 點星は かり 有

## 居士某に與る

夜前より天氣も 惡數、 寒溫 時分ならす被存 候。 如 何 御氣分に 障り 不申 ·候哉。 貴

蔭如 所此 度絕前 何計 苦勞に 絕後 の病難、 存 す る御 事 今以て十分の物、 K 候。 此節大切 の折 二三分の利運被得候 柄 に候。 此 上は とは不 人 K 何 程薬と 被存、 成 乍

る 物 に候とて、 懇 K 勸 め申候 とも、 湯 樂 0 外 \_ 切食養生 0 心持有 之間 敷候。 食

補ひ 事等にて利運 たて 可申氣 を得候事は、 分とは更に不被存 尋常達者なる者 候。 何卒 の事 K K 此儘 K 御 座候。 K て次第に全快被成候樣 當分中、 食事杯 K K T

仕度候。 朝暮 無間 斷而 願も出精申 事 K 候 皆 K \$ 殊 0 外被出精候樣 に相 見 申

候。 餘 b 0 事 に昨今は我等 か壽 命相 應に 御省 き被成候共、 此度 の病難 御救被 F

まて、 度と、 貴 佛 所 神 の快氣 ~ \$ 御願 を願 申 ふ者多く御座 ٤ 0 引 に候。 我等 候 由 K 不限、 寔 に以て貴所の身 近 隣 の寺院、 K 取り 僧 尼 T 小 は、 法 師 冥 0 類 加

至極 0 至、 乍蔭嬉敷事 K 候。 此 貴 所 0 御愼 K は、 第 食 事、 扨 叉 時 H K 氣を

| 東京、胥絕學師藏                              |
|---------------------------------------|
| 人々御中                                  |
| 尾崎彦太夫樣                                |
|                                       |
| 四月廿六日 松 蔭 寺                           |
| 申可被下候。恐惶謹言。                           |
| 之碩藏主被遣下候。何事も期貴面可申述條條、不能多毫候。玄二老へも可然御   |
| 不過之と奉存候。別而心にかけ申候竹の子くひはつし後世さわりに御座候。依   |
| 盡と忝奉存候。早速罷越御禮旁可申述候處に、右□返無據故障不、任。其意、残慮 |
| 此程被召寄可被下旨、智光老尼物語被致候。近頃以御親切成ル御思召、筆紙難   |
| 尾崎彦太夫に與ふ                              |

鵠 林 尺 牘

爲致可申候。 朝暮怠らす十句經御よませ被成、 此僧口上に可申述候 迄駕籠を寄せ、ちよと懸御目罷返申事も可有之候。 生之暇乞と存候故、 思召候事も可有之歟と、 も御氣遣被成間敷候。 九月七日 御近侍衆中迄 老夫も此度之方々餘り長逗留之樣に候へ共、 節句過迄者、 穴賢。 兎にも角にも老夫親切之微志をも少者御考へ被成、 向沙汰なしに致し、 此地に逗留仕筈に候。 目出度御全快可被成候。 此文も一圓佗見爲致不申候。 萬端筆紙に難盡候。 罷歸候節者、 衰老之身、 此方にても隨分祈禱 御そんじら 伊豆、 深澤貞吉氏藏 御玄關 此度者 委細者、 隨分 口

岐守殿 貴翁此度之御病氣、 餘 はり不申候樣に、 b 長 ゟ被遣被 か 敷長 下候伊豫素 御全快之後、 中 か文章、 K 假 初之事 麵 **過壹箱進** 當分は御披見も御苦勞に可被思召候。 緩々と御覽被成可被下候。 K 上致候。 而者無之候。 御笑納所希に候。 世一度之御大事と被思召、 白 隱 申迄も無之候 策進 開板喜悅之 御氣分にさ へ共

朝暮 賴 3 可被成候。 延命十句經御家內不殘打寄り、 左候者、 貴翁之御身の 無怠慢御よませ被成、 上斗りにても無之、 子共衆御家中迄 佛神之加被力をも御 不残

御達者 K て、 千秋萬歲目出度御暮 可被成候。 此程十句經靈驗記三卷爲持進 L 懸

御目 申候 专 何とそ此度を幸ひに信心に御成り被成、 隨分十句經御情出され 讀

なき繰 誦被成候而、 り言とも管々敷書立て進し候。 長壽 を御たもち被成候樣に仕度迄之寸志斗りに候。 へつらい ケ間敷可被思召候 此度之書狀筋 ~ とも、 禪 關

策進之一義、身に餘り忝ク嬉敷、老後之喜悅是に過きす存候故之御事 下に候。 然共

ケ様之義、 世間 廣く相聞 候 而 は、 彼是 評 判 致候者 \$ 可有 之歟と氣之毒 に被

鵠

林

尺

贖

氏神 至極有難き靈驗有之、 にも比 類も無き大切之書籍と存、 上も無き法恩に預かり。 行脚之内片時も身を離さす、 師匠にも父母にも守り本尊にも 大切 に所持

仕候所 滅板同前に罷成り申候由承知、 K. 此二三十 年 前 諸方惡 残念至極之至り、 知識 之衆評 に依 て、 落淚に及ひ氣を痛め罷在候所 古板 之燒失之由 申 成 L.

K. 不思議なる如 何成る宿世之舊因緣か在ル、 林渡二君子 之仁德行 に依 河 梵

漢 和 = 國 傳來之無盡燈再ひ靈光を發揚 世 んとは、 錐に も言葉に も及 N 不申 候 大

歡喜にて御座候。 而 に貴所様 も早速御見舞申、 是に爰元御陣屋にも其御禮之爲め推參致し逗仕罷在候。 綏 大 と懸御目御禮旁申述度存暮らし罷在候 共 此次

御氣分之程難 斗、 指 扣へ罷在候。 此度之見舞申候所も有之候故、 瀬 石 邊り ~\$

罷 越申候筈に候。 御全快次第、 與風貴宅へも参加致し、 緩々と策進始末をも御

物 語 仕 事 专 今日者 一幸ひ比奈村醫王寺和尚、 貴宅へ 御見被成侯由に御 座候 故、

幸ひ之義と存、 御傳語申進候。 右策進之御禮として、 豫州松山 th 一之御城主松平隱

自

印 K 申 な 候。 V て板行爲致、 御氣 分に障 b 只 今專 不 申樣、 5 世に行は 緩 女 と數返 れ 申候。 之熟覽被 歸 院 成、 次第 最早 貴所様に 通り為持進し懸御目 も老人之仲

間に候 は、 今日 より少々宛信心を御起し彼成、 其功勳に依而 目出度透と御

全快被 成 候樣 に仕度寸志斗に、 終夜老眼を摩搓し燈下に長 か文章書き立て進 申

候者、 者勿論、 此度貴所之御氣分是非共再度御達 方 々菴居之者共に申付ケ、 朝夕出情祈禱爲致申候子細者、 者 に被 成 K K 候樣 に仕度存 此程瀧川 立 ち、 手 妙 前

善寺 に罷 有 候中、 京都 心之本屋 小川 源兵衛方と 原宿 松蔭寺迄、 禪關策進 之再 板

+ 卷參 申候由に而 瀧川迄二通り爲持遣申候。 老夫も不存寄御事 故驚入、 委細

存 相 立 尋 申候所に、 K mi 貴翁 樣子 と原 田 存候僧物 之御 陣 屋 語 in り致候には、 御賴 申、 御 內談 禪 關策進之義者、 ノ上、 京都 之本屋に被仰 菴居何某之僧之 付、

再度び 御開 板被成被下候由委細 承知、 驚入り、 覺へす老淚を滴て、 再三推 し戴

き、 手 0 舞 ひ足之踏 せ 事 を忘 れ 歡喜致 候。 子 細 は 此 書物之義者、 老僧若年之時、

鵠

林

尺

牘

中國 く書 折る。 共の れ、 30 け 卷宛をよましむ。 帶 打 百歳より内にして死する者一 よましめ、 3 し玉 ちかけける太刀、 去る侯の 死罪を宥るして、 由 军 時の王大に驚き、 きのせ有之。 合役之御奉行も又自らの大刀をぬいて指出すに、 一ふ所 屋 佛 の役人を招 の太刀 引出 旭 御所望に依 統記と云へ して是を切らしむるに、 近來我か朝に而も不思議之靈驗共多く有之。 其年より五穀盡く豐饒に を き、 乍ちつば本より三段に折る。 か 普ね 孫敬徳を招き、 いて指出 る十句經靈驗記と云へる假名物三卷書き立 る書物其外に 近 く國中に觸れ流 日 誅 人も無之、 すへき罪人五 L 是に も変数、 念頃に御尋有て、 而 國中常に堯舜の御代より樂しく暮 刀何れも三段に折る。 して、 して、 切 六人に 5 古今限 L 火難 貴賤老少を擇らはす、 座上之御奉行大に驚き自 む 仰 る 刀難 せて、 に、 h 十句 も無き希代之靈驗も多 是も又同しく三段に折 城 其刀叉同 十句 難なく、 經之始終を聞 老僧も三五年前、 是に依て彼の者 經各 て、 しく三段に 人壽 女干 江戶 各 一人千 卷宛 召 6 盡 か 表 3 5 3

白

明日、 敬徳謹んて一字も残らす記憶し、 にて、 經者、 死罪をのかるへきそとて、 經 中々普門品斗りにては、 K ١ 祈禱にも被成る御事に候。 左候へは、 よ と名付く。 ま 夜半過キ之頃、 旣に明日、 せ 被成候 昔大唐去ル外國之中において孫敬徳と申寵臣有之、 是を幸 布き皮の上に坐して、 御家內者申に及はす、 汝此經を天明に到る迄に一千卷をよみ終りたらましかは、 ひに御家内残らす、 者、 誅罸せらるへき時節に當て、 觀世音菩薩、 如何なる徳行にもまさり、 中々必死を遁るへ事は相叶ふましきそ。 此經者、 四十二字之金文を二三十返、 首さしのへて誅を受るに、 村中丼に天下國家、 其外之人々をも御勸め被成、 沙門之形を現し、 よもすから讀誦 世尊一代、 よもすから普門品を讀誦しける所 至極之大善根に罷成ル御事に候。 五千七千之經卷之中にも無之經 L 告け玉はく、 既に一千返を満て得て、 國泰民安、 口つから授けさせ、 太刀取の箭聲を懸けて 子細有て、 朝暮怠慢なく御 汝此度之大難、 御代長久之御 兹に延命十句 永々军舍 果し 孫 7

鵠林尺牘

## 某 に 與 2

御病氣次第に御全快之方に相見へ申候哉、 旦幕無意元存暮し、 此方に ても朝夕

兩 度宛 派 禱爲致申候。 子細 は貴翁此 度之御 病 氣 老夫 も乍 · 陰折 人卜筮 致 シ 考 ~

申 候所 至極大切之御 病氣 と相見へ、 候。 種々六ケ敷事共多く御座 候間 隨分無御

油斷祈禱

之御

心掛

ケ干要に

御座

中鍼

灸薬之三つ

の功斗

h

K

ては

御全快者

相

叶 ひ 難き様 K 相 見 申 候。 願 < は 御家 內皆 々打寄り、 延 命 + 句 經 朝暮 兩 度 K 五. 百

卷宛御よませ被成、 都合 日に千卷宛之勘定に相當申候樣に仕度御事、 度び

に常之線香 \_ 炷宛讀 み申候得者、 大體 一人に而 百卷程宛者出來申候。 左候 へは、

五. 人宛にて 兩 度 讀 み申 候。 何之苦 B 無く、 每 日 千 卷 程 宛 は 相 濟 申 候。 左候者、

推 付け目出 度御全快 可被成候。 此度之御病氣者、 貴翁 一期之間之大事なるぞと

思ほ L て、 必 H 油斷 被成問敷候 油 斷 大敵、 用 心 に國 亡ひす と申 本文 驗正 つも侍 一敷御 3 か

らに、

縱

U

病

難

\$

無之、

何之障碍災難

\$

無之時に

もせよ、

ケ様なる靈

| 人々御中  駿河、佐藤九平治氏蔵                     |
|--------------------------------------|
| 伊藤十太夫樣                               |
| 月廿九日 白 隱                             |
| 者此者口上可申述候條不能多口候。二日には待入候。穴賢。          |
| 招被成、隨分警策と被成可給候。是又菩薩行御結緣之一助にも可被成候。委細  |
| 幕下伺公致し時々御物語も承候へと申付候。向後貴翁手□下と被思召、折々御  |
| し、節々此方に往來致候。□□□にて候へは、佗處にて空敷光陰を送候半より、 |
| 此中土金藏と申信男寸志有之、中々親切なる者に而、隻手も音聲も大略透過致  |
| 伊藤十太夫に與ふ                             |

鹄 林 尺 牘

| 9                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| -                                                                            |     |
| ř                                                                            |     |
| 1                                                                            |     |
|                                                                              |     |
| 7                                                                            | 某   |
| Li c                                                                         | -10 |
| Ê                                                                            |     |
| 3                                                                            | 1   |
| 2                                                                            | ,-  |
| ſ                                                                            |     |
| h                                                                            | 與   |
| î                                                                            | 24  |
|                                                                              |     |
| 4                                                                            | 5   |
|                                                                              | 2   |
| -                                                                            |     |
| -                                                                            |     |
| -                                                                            |     |
| Ū.                                                                           |     |
| 6                                                                            |     |
| Z.                                                                           |     |
|                                                                              |     |
| 1                                                                            |     |
|                                                                              |     |
| 3                                                                            |     |
| D                                                                            |     |
|                                                                              |     |
| 多花は、己是宝子中でし、大下可宜とは、「中国」等によって、大下可宜とは、「中国」等によって、「大下可宜とは、「中国」等によって、「大下」では、「中国」を |     |
| 1                                                                            |     |
|                                                                              |     |
| 4                                                                            |     |
| 1                                                                            |     |
| J                                                                            |     |
|                                                                              |     |
|                                                                              |     |
| -                                                                            |     |
| 2                                                                            |     |
| -                                                                            |     |
| la C                                                                         |     |
| 8                                                                            |     |
|                                                                              |     |
| lan I                                                                        |     |

爲歲暮之祝義遠路御使札 嫌克祝事御支度等可被仰付候 **努更** 庫種之 恩恵御厚情之段 し入に被有候 此地無難に罷在候。 **獨來陽目出度得貴面可申述** 隨分御機

候條不能多々。 恐々。

十二月廿六日

隱花押

白

**駿河、村田一郎氏蔵** 

樣お出故、ケ樣之者も參候歟と互に徳も冥加も盡き果てたるにても無之候者數。 扨 々目出度事哉。 昨日お出被成候 は、 逐 御兩人へ披露いたし相悦可申と存罷

在候所に、 昨朝之御狀に颯と興さまし申候。 其後山も、進申候節之御狀に、 廿

六日頃參可申歟、 然共山 0 内にても可参敷、 茶つほも返り日待も有之、 段々被

仰下候樣子つく~ ものを、 又も~中進候事無調法至極之至り、 考へ 見申候に、 是は決而最初 面目次第も無之仕合、 らもお出無御覺悟に 可申進樣 而 御座 候

も無之。 然共四十年來骨肉同前 に申語候所に、 末期に至疎遠に成申候段、 樣子

もわ るけ に人の了簡も悲 しく、 且又前 々な此寺へお出候て、殊之外と悅候處に、

なからせめて我等息災に而御近所に罷有候中は、 去二年の冬我等貴所樣一 同に酒少々たへ申候ら夜はなし成し罷有候。 前 なの 處とは申

駿河、和田長三郎氏藏

島 へも罷越、 # 日も三十日も遊ひ 可申被存罷出候處に、 大難罷出 申 候。 其後 お

祭との お 出被 成候様にては、 決而遠慮可仕存候所に、 先月貴所 お出被遊候節 は

其 な 後普賢樣進申候節に我等むかいに可參と存し候とて、 出 印 被 成 とて 御支度被成、髪まて な 結 い被成候由承 り残念 數々氣をい にも存 嬉敷も存し、 ためられ 候

被 曲 仰 候 扨 故 H 奇特千萬嬉 悅 H 敷、 府 中 敷御心底哉と存、 ら御歸 被 成候て、 其節は沼津へ 早 K 印 申進 お出 と存候所 お前 K. にもお出 彼 是 一被成樣 延引罷 成 K

候。 先頃幸 い蕎麥粉溫飩粉等多候故廿二日お出被成候に可仕とて、 廿一日 には

座 敷 掃 地 \$ ひそか に自 身仕、 障子 0 破 L 抔補 V 仕度 した、 互に御 心 易き御 挨拶

を 申 な か 5 せ めて一品 果子成共欲 しきも の哉、 餘 h 興も なき事哉、 心苦 L < 存

とて、 罷在候處に、 二三度戴 山も、持参被致候、 き悦申候。 然る處 に馬門よさ 是は嬉敷事哉常 ムけ も参候、 々車にのせもらい 其後間 \$ な しる嬉敷 く眞 瓜 候

つ二つ唐十六茄子次第に参

申候。

中

棚

0

E

K

並

置

き、

扨

H

嬉敷

事

哉

何

れ

\$

自隱和倚全集第六卷(四〇八)

白

## 某に與ふ

囘忌しも御心つかい之段令推察候。 あまん女は今夜は快く休

み申

し候哉。

態と沈香

一片進上仕候。

佛前の燒香之節に用に參り候樣にと申

被下候。 さ」けも少々進申候。 是は一昨日去處かもらい 申候故、 昨日御用も多候

御目にかけ可申て悦申候物之中に而御座候故進申候。 昨日は御用 も多くお まん

女も煩 申候故、 お 出彼遊候段御尤至極に奉存候。 其後山 も、進申候節之御 返事

つくへ と披見仕候、 筋なき事節に申進御返事にも至極とこまり被成候樣 子見

昨日は氣分惡敷仕被在 請ケ申候。 扨 々無調法成事申進面目次第も無之仕合、 し候子細は、 前方三月廿五 日には堅タ 氣之毒千萬に存、 御出 可被成 夫 V 2 6

約諾 ち玉 澤泊 に而御座候故 被成候由被仰候。 少は心がけ罷在候處に、 是は無調法成事申 進候もの哉。 廿五日之早朝之御狀に俄に思ひ 去年一 來申入候をは た

鵠

苦勞被成候

存な

が

5

又

女申

進

候了簡違い氣之毒に存られ、

心はら

L

に比奈賀

|  |  |  | 人々中 | お察どの | 元文二年巳の季秋吉祥日 白 隱 花押 | 入可被成候。 | 右の一通ひそかにかくし置かれ候て、時々きげん惡敷候は」、鳥渡披見に御 | 力を加へて、押付け目出度快氣可有之候。恐惶謹言。 | 間敷候。是れ即ち常に反する孝道、佛神哀愍の摩頂を垂れ玉ひ、龍天加護の神 | 候。上の號泣して隨ふ抔は、性躰なき事に候。隨分被出精、ゆめく一油斷有之 | 三ケ所つゝ疵を蒙りても、心元なき食事は、諫め奪ひて、少しも會釋有之間敷 |
|--|--|--|-----|------|--------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|--|--|-----|------|--------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

白

底まても背き隨はさるか孝行にて候へは、 病難は、 を付け 行は夫とは引かへて、 b 事 節は、 に争ふ子ある時は天年を失はすと可申候。 候。 するか如く、 も恐ろしく被思召、 と乍陰如何計り苦勞に存する事に候。 の侍 て三度諫 古人も家に爭ふ子あるときは令名を失はすと申置かれ候。 b. 如何 可被 貴姉 常に孝行は何事も親 成候。 めて聞 可被成と被思召候哉 の身 晝夜片時も心を許さす、 かれさる時は、 の上にとりては一世一代の危難。 君子は安きに居て危きを忘れすとか申事 恐れ傾しみ争ひ諫めて、 食事の事は三度諫めて隨ひ給はすは、 の心に背かさるを孝行と申 號泣して隨ふと承及候。 此節薄氷を蹈むよりも危く、 是非 萬一病氣重り、 又老子經に常に反して道に合ふと申 日に七度八度呵責せら 赤子を安んするか如く、 一度快氣の眉を開 寔に以て寒毛卓竪たる大事 醫者も験者も突放 然るに此度貴姉の孝 事に侍り。 の候。 争ひ奪ひて奈落 今は引かへて家 嶮崖に立つより き可被抽 此度父文字の 机 さる 眼目 五ケ所 し申 丹誠 を護 K 0 よ 候

鵠林尺牘

臍

き候へは、 こそ被思召へけれは、 忘れ失ふ物に候か故、 御用ひ有之間敷候。 御披見も面倒しく可被思召候とも、 又咄はかりにては、 二十日三十日過 あらまし

にて、 書付送り申候。 文筆 を好み慰みに書きたてたるにては更に無之候。 必々疎略に容易なる御心にて披見被成間敷候。 尤なる事に被思召候 我等只今の境界

は」、 卷きかくし~何返も御覽被成、 人々にも讀み聞か せ、 御看病 の一の 助

御馳 にも 走の御心使はれ候で、 可被成候。 我等時 々罷有りて、 世話焼かれ候故、 苦諫 の御手傳も仕度存候へ 態と差扣へ、 役にはたち申間敷候 とも、 結句彼是

とも、 時々少しつ」心はかりの祈念抔仕罷在事に候。 何となく心細く被存事

進 も間々有 したるにては無之候 之事 ずに候。 父文字事、 へとも、 當分世間の病人の如く食好み等被致候故、 少し左樣の根さしも御座候樣に見請け申候に 書 依 き

h 7 の御事に候。 右の趣よく~御了簡被成、 微塵程にても心もとなき食事は

御

扣

可被成候。

禍

は

口

より出て、

病は 口

より入ると申事の候 白腳和尚全集第六 は、 隨分御氣 卷 (四〇四)

白

隠

被成瑞相と被思候。能く~一可被仰聞候とて、 斐なくて威し欺かれて、 有之、 趣爲申聞 錄しても無之候。 何某はおはさすや抔、 秘所は無之候。 式にて、 て食事の物語もすへき事に侍らす。 るへき食事は、 も多く侍り。 片の肉、一口の飲食に中てられ、夥しく惱み苦しみて、簣に酒なと建ほしたる 何れにも看病 根も葉もなき事に侍れは、 可申候へとも、 其中には柱又簀に縛り付けて伏せ屈めおきて、 露はかりも家の内又は目のあたりに入るへき事に侍らす。 我等斯る大切の時節参り合せ、 我等は斯る病人は七八人も手かけ、 の人の好きは、 珍しからぬ一 參る度毎に先日の物語可仕に、 物與へたるは一人も快氣せしは侍らす。 ツ品なる話はかり度 灸より薬より、 五兩十兩の人參を盛 助け救ひ侍り。 念頃に申談し候ひき。 此物語仕候は、 むざと食事を與へさる程 又看病の人の惰弱 其外見及聞及ひたる人に 誰々も寄りつとひ給へ、 りかけ補ひたて 々致候は、 養生しぬきたるも 此御病 第一障りに成 結句可笑敷 我等右の 人快氣可 に云ひ甲 1 増し \$ 0

鵠 林 尺 牘

二四四

٤, 當りても亦物語を聞ても、 なして、 目を忍ひ人目を偷みて拙なき食事抔與へ進むる儘に、 らんには、 病 してたべてもく 大勢の病人を手かけし者ならては不存事に候。 あてられ ても中る事なく、 る兼言は、 4 彼某の物は見えさりけるにや、買ひ求めても來よかし。 顔色は次第に青みかしけて、食事は何程しても消化せすに其儘下り、 0 か 薬も灸も當て所さへ無くて、 る ぬ病體にて、 外には見ましきそ、 ュ事 言ひ甲斐も無き夢 に候。 物欲しくて、 粥にもせよ飯にもせよかし。 彼樣の子細は醫者も驗者も委敷知りたる事 果ては大小の二便の泄るも通するも覺えさる式に打成 障りになりて相煩らひ苦しみ、 氣力もよく物能く云ひて、 幻の徒言 育て」も得さすへきそ杯。 彼の外には見まし育ても得さすへき抔 K のみなりて、 七八人か糧は事ともせて、 さるに依りて家 果は見事なる脾胃病 後 其後は毒物何程與へ 病苦もなけに見 には少計 語らひ聴され 努めよや、快氣 K の には侍らす。 口 りの 傳 物 K て、 も記 仕乾 した 目 ゆ 幽 K b \$ れ K L V

白

E

和

尚全集第六卷

(四〇四)

白隱

こそするなれ。 告け玉 を計るなるに、 そ缺けね。 親しみ近付けて、 めて真實に快氣を禱る人をは忌み嫌ひ、 是れそ惡しき看病人と申事にて侍る。 の計を廻らし、 りなは、 ほ笑みて、病人の心に從ふ者は、看病の人にてはなくて、讎敵にて侍る者そや。 せたりとも如何にや、 の如く又々快氣可有之ものをと、 ひそ。 其病人は決して快氣は有間敷候。此病症の人の癖として、 世間の人は、 大切に思ひ侍れはこそ、 又實情もなく忠義もなく、 誰々は左はなくて、 人にな語りそ。 和主こそ天晴股肱の人なれ。 食終る程の事のあるへき。少しく中たりたりとも、 病人には一品もうまく進め、 何かしの物はなきか、 隠しひそめて、 我等をは飢やし渇はかし殺さんする方便を 此等の人、 斯る物をも参らするなれ杯、 種々の難題を云ひかけ、退け遠くる樣 輕弱無賴畏れ潜み阿り屈する者をは 其外の人は一人もなくとも事こ 百人の看病人の中に一人まじ 此物まゐらせたりと、人にな 盗みかくしても與 一日も早く快氣すへき樣 機嫌 上の爭ひ諫 へよか よくほ 前々

愚蒙に かり玉 めて、 は當人の損にてこそあ やらす、 \$ 心肝鐵石 の心 ても、 屠り裂き割りて與ふへくとも、 機 にて、 人参に 强 て心 K して、 片時も離れす、 任 瞋 只々看病の人壹人に依りたる事に候。 る度毎 しせす、 信實忠義の心は毫釐もなくて、 も勝りて、 嚴 の如 b 麗 K 前後 くなる人、二人か三人晝夜間斷なく附纏ひ侍らは、 りても、 して、 に、 是非人一 の了簡もなく、 身に 必定決定快氣可有之候。 争ひ止むるも六ケ敷けれ るへけれ 暫しも油斷せさる人を、 少しも屈せす、 かへても命 たひ全快 は 粥飯の二品より外如何程責め呵り打ちさい 始終の分別もなく、 我等 にか の運を開き玉ふを見るへきものをと思ひ定 少しも恐れす、 譬ひ食當り、 か苦勞に成る事に へても爭ひ諫めて、 は、 又悪しき看病人と申 此時よき看病人と申 能き看病人とは申 人には隱 親叔 病氣再發したりとも、 踏堪 妻子の悲嘆をも思ひ もあらす、 L ~ 我心肝 て、 思ひ切りて、 は、 事 は 此 如何なる樂 般 肺 K 彼此 0 只 候。 謹 腑 物 K は 信 参ら ほ 暗 病 な 忠烈 如 切 夫 鈍 L K 此 人 4 h

自

白

子孫 飢渴 知らぬ 死を遂けられたり。 そ。 三生勘當なるそ杯、 と申 ひ苦しむ事に候。 千百年の長生せんよりは、 れ 全快は存しも不寄事に候。 ては三合に仕なして、 よ此物たべさせよ。 の病 0 其物得させすは、 に被成候では、 面 人は、 伏せにもなる事に候。 とかや云へ 何某の人は聞ゆる後世者なりけれとも、 かくしもて行き、九合養ひ立ては七合になし、六合養ひたて 性體 る苦しき病して果て給へる抔、 何某の人は聞ゆる人物なりしか、 扁鵲華陀か秘術を盡 死して香華を手向くるとも、 果は見事なる脾胃虚と申に成られ候事に候。 今は早や命を保ちて何かせん。 も無き事とも云ひちらして、 病重く成り行く程心の氣弱く、食念つよく、 欲しき物思ふ儘に食ひ飽きて、 つらーー考へ見申候に、 L 慧果遍照か密業を修しても、 受くる事は有間敷そ。 世々 慳貪の心おはしけるにや 餓鬼の取付いて淺 相果る事に候。 欲しき物忍ひ堪らへて、 所爲 の末 片時も早く死ぬへき も物の化も無之事 まても語り傳 最早脾胃虚 是をわけ 彼物く ましき 五生 へて 中

すぎより腹さしつかへて、 際快く覺ゆるそ。今日は昨日より上分に拵らへてよ抔、 前の如し。 も切り果てたるそ。 は、 りて、 **| 次第に護りたて養ひたて」、二十日三十日たち、杖にすかりて、** て此度が定業限りなりけるそとて、 日三日、 とては、 廻はる様にもなれは、 槌に打崩すか如く、從前の藥の勢も人参の力も迹形もなく消え失せて、残る物 障りたる覺えなけれは、 たまさかに少しはかりの物と乞ひ求め、 湯水を絕ちて淚を流し吐息の聲して、 羅穀 譬へは金銀を費し千辛萬苦して七重八重の摩尼賓塔を疊み上けて、 0 破れたる如き薄き皮膚と病み悴けたる骸はかりに打成り、 如何なる物の化にや、 又々懲りもなく、 夜に入りては泄瀉吐却、 心弛ひて重ねて用う。 呻き悲しみて、 前の通りの油斷も出來、 かく打返しへ相煩候やら 責め呵りて食し、 アナ苦しや、 十死一生の躰に相煩ひ、 おもゆになり、 重ね用うる時は、 存分に行ひ済して、 今は早や世上 食好 少し許りなれ 外表を歩行き 粥になりて 相煩 ん。 4 0 心起 定め の望 煩ら ふ事 Hi.

白隱和尚全集第六卷

〈三九八〉

白

に看病 敷粥 儀 者も h 快氣にも趣むかるへき乎なと」、人々悅ひ合へりける頃に成りて、日久敷月久 十日三十日は慎しみ守り、 努々快氣は有之間敷候。 したり顔して、 る間敷きそ、 たべ度、 念たえす、 賺して是を求む。 に 飯計 及ひけるをは打忘れて、 不肖者も、 の人に歸するものに候。 一旦志を遂け候へは、 りにて侍るなれは、 病氣に障り申候。 其れ彼れの物は、 さ見つる事よ、 不覺六七歳の小兒の心 其初は少しはか 此病氣は醫者よりも祈念者よりも、 藥の功と看病人の苦勞とに依りて、 心もさびしく口も味なきます、 宜しからさる物の類、 何某の物は醫者も許されたれは、 少しはかり箸に付けるばかりにすへきそ杯、 子細は此病症を受けたる人は、 今は早快氣なるぞ、 した」かに中てられ、 りな にらち成 れは、 b. 左迄當りたる覺えもなけれは、 昨 逐一乞ひ求め偷み屈みても 短慮に心拙くして、 日 懲り果て、 0 食事にて、 前の當てられて難 全死全治は、 養ひ立て、 今日障りにも成 智者も愚者 恐入りて、二 今日は一 終日 第一 最早 も賢 僞 食

鵠 林 尺 贖

### 察女に與ふ

昨日唯藏司被參、 父文字の□相尋候處、 終始念頃に物語致候。 一驚きたる躰に

て皴類嗟嘆口 一此ときの儀は、 乍陰如何計 り大切に□苦々敷事ぞ承るもの哉。 果

は 虚 の症と相見え、 寔に大切口 病氣候そ。 敵 の末に も煩はせ度も無之事 K 存

候。 そと尋申候 我等打驚き相尋申候。 へは、 人によりて十人か十人、 然らは快氣は相叶間敷事にや、 百人か百人なから、 如何 目出度快氣 してよかるへ 可有 き

之候。 人に依りて百人か百人なか 5 中々快氣は有之間敷候。 我等 可尋申候 は、

其人とは如何なる人ぞ。 老成の名醫の事敷、 將又瑜珈三密の驗者の事乎。 唯 云

1, 否とよ、 さにては侍らす。 只今我等か人と申すは、 看病の人の事にて候。

縦ひ三 年四 年病み疲れたる病人なりとも、 能き看 病の人二人有之候は 7 百人

K は百人なか 惡數 看病 人一 ら怪我は有之間敷候。 人附添 ひ侍らは、 百人は百 又百人よき看病人を撰ひ揃へ 人なか 5 大地は打ちはづすとも、 たりとも、 共中

|  |  | 寶曆甲戌冬十月二十五日、沙羅樹下老衲書。 | らす。 | 事なるそと覺悟し給ひて、文句の顚倒、字形の鳥焉は、穴かちに咎め給ふへか | 鳴より天明に至りて、漸くにして清書し終つて以て進呈す。唯肝要は至善の大 | き、老眼を摩挲し、孤燈をからけて心に浮ひゆく事ともを書き綴りたるに、鷄 | 過きけるに、來日將に草庵に歸らむとす。夜半にふと存し出し、覺へすはね起 | 切に感して、疎遠には存せすなから、種々の塵務に障へられ、因循として打ち |
|--|--|----------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

林尺牘

鵠

す。 經 に日 3 此 經 は持ち難 し。 若し暫くも持 つものは、 我即ち歡喜し、 諸佛

もまたし か b ٤ 此經 とは 何 そや。 黄卷赤 軸 の訓 K は あらす。 諸佛 無上 0 妙 道

なり。 妙道とは即ち人 々具足の心性 なり。 彼 具足の 心性 をさ して、 か b K 屷 3

至善と名つく。 持つ とは何そや。 至善に止まるを云ふ。 至善に止まらさ れ は、

法革 經 の行者 K あ 5 す。 誰 か は か 6 せ、 至善は即ち諸佛 無上 の大禪定なること

を。 この旨を信受せむ人 は、 縦ひ今世に打發せすとも、 自 己 0 八識 田 1/3 K 薰受

し持 ち去りて、 金剛 を吞 むか 如く、 此 の緣因にひかれて、 生々世々、  $\equiv$ 途 0 悪

處 に墮 世 す、 縋 K 出 頭 し來ら は、 聞千悟 の人とならむと。 是れ 先德 の遺言 K

L て、 貴ふへ きの實訓なり。 相構へて老 來なりとて打捨て給ふへ か 5 す。 老 12

まさ 3 15 と勵 4 勤 む ~ きは 至善 なり。 不思議 の勝緣にや、去囘桃源の松源會中、

老贏 應 晝夜、 を順 みす、 珍 膳を設け佳菓を進 疲倦 を忘 れて、 8 每日 て、 老步 親 を運 L く法語 U. を求 剰さ 8 ~ 予を私第に請 給 5 こと再三。 して、 共 0 親 饗

はく、 れは、 俱底恒沙 苦しめ害し、 臾すれは、 果して道果を成し給ふ。 百年なりと。 あるへ なき惡業を勸め作らせ、 0 て、 たとひ彭祖 功徳は盡 博 き。 士の位 行持あらむ一日は、 盡 く是れ冥土黄泉の人ならすや。 の苦患を受け、 惜み か八百の歳時を經盡くし、 くることなしと。 百千無量の實塔をつくるにまされ 近從の人々には 去る程にいにしへ宣士といへる人は、 K ても惜むへ のほり、 出離 是のゆゑに文殊大士の日く、 脇尊者は八十に 果ては三途の惡處に墮ちて、 貴ふへきの一日なり、 きは、 いふに及はす、 静坐とは何そや。 の時節を得ることなけむ。 今生片時の光陰なり。 浦島か長壽を保つも、 老來 L て初めて道を求めて脇席 b. 何心なき奴僕 なりとも怠り荒み給ふへから 至善に止まらされは靜 **寳塔は時あつて壊滅す、** 行持なからむ百年は恨 七十にして初 叫喚無間の底に沈みて、 若し人靜坐すること一須 自 是故に永平の開祖 われ 隐 の類まてに、 誰か死せさる人の も人も眼を合はす めて學を好み に着 坐に けす、 限 む あら す。 りも 靜 の云 き 坐

鵠 林尺牘

聲價もまた高く、 耳順從心の齢を經れとも、 身躰健康に壽山繁茂して、 萬事心

生多生宿善の致す所ならすや。 K まか せ、 鄉 の善 出と稱 せら 誰かはからむ。 れ て、 吉凶榮辱飽くまて經 今生の尊貴高 つくし給 位、 大名高 ふ事 家等 は、 前 0

富貴自在 の人々は、 盡く是れ前 生 多少の後世者達 の佛 にならむ、 菩提を成就 世

۰

むとて、 持齋 L 持戒 し讀 誦し書寫 ١ 身命ををします財産を顧みすして、 萬善

を行し盡し給へる人々 0 再來し給へるならむとは。 縦ひ三界の秘密を行 し盡 <

かす、 ١ 八宗 菩薩 の奥義を學ひ究めたりとも、 の大行を行せさら む限りは、 至善の大定を修せす、 成 佛は叶ひ難きことなり。 見性の正眼をひ 然 れ とも前 5

生 の動果空しからすして、 富貴自在 の身 に生れ て、 過去の善果は、 5 つと忘 れ

果て、 富貴 を頼 み威權 にほこりて、 來世 あ ることは夢に も知らす、 多くの婦 女

徳を遣ひ盡くし、 を集め貯へ、 筋なき奢 或は 河狩 K 金銀を費 h 野牧と名つけ、 ل 領內 0 鹿狩 生民を貪 應狩 と稱 りか すめ、 L て、 宿昔萬善 多 3 0 物 命 0 を 功

白

ち敬 な 苦歳月を重ぬる人にあらさるよりは、 以て寫すへからす、 つて を見 は、 節といふ。 得せむ。 障へられす、 し、靜の一字。動靜の靜にあらす、 るに至つては、 もふ 初めて人々具足の明徳、 る しても敬 朝乍ち彼の晦庵か謂ゆる力を用うること久らして一 に居士の か 如けん。 是れ即ち彼の止まることを知つて、 此に至りて足れりとせすして、 是非得失にも奪はれす、 しつへきは至善なり。 衆物の表裏精粗到らすといふことなしといへる底の大歡喜は掌 如きは宿福優かに 是れ彼の定まつて而して後に靜かなる底 言語を以て演ふへからす、 本來 して、 圓明に、 深山古廟裡多々寂々底の静にあらす、 勤めてもつとむへきは明徳なり。 夢にも曾て見ることあたはじ。 動處靜處是處非處總に一 綿々密 鄕 本來清淨なることを徹證す。 而して後に定まることある底の時 の長家に主として、人望も厚く、 至善に止まることを勤めて、 四々單々 に相續しもて行くとき 旦豁然とし の寶處なり。 般なることを覺 して貫通 然ら つらく 文字を 貴 此 は即 K 5 清 至 す

盤

めむとならは、

喜怒哀樂のいまたおこらさるはじめ、得失是非 のい

以前に向つて、 屹と心をゆり定めて、 一身の元氣をして臍輪氣海 丹田 の間 に 充

塞せしめ、 自己に就いて點撿せよ。 是れ老なりや是れ幼なりや、 是れ男なりや

是れ 女なりや。 子細に點撿し來らは、いつしか自己本有の心性、智にあらす、 思

にあらす、 青黄 赤白にあらす、 言詞の及ふへきにあらす、 寔に 哥 K 默 **从**、 杏 K

動中 冥 々なることを関得せむ。 を嫌はす、 靜處を取らす、 此處に向つて屹と牙關を咬定し、 縦ひ七佛出頭し來るも總 に顧みす、 脚跟をふみ定めて 叫喚大叫 唤

0 惡境、 前後に化現すれとも、 少しも恐怖の心 を生せす、一百二十斤の 重擔 を擔

ひて、 羊額嶺頭に登るか如く勵み進みて退かすむは、 分外に清凉にして、 一朝忽然として雲霧を開 譬へは萬 里 0

異鄉 V て杲日を見る に在りて、 妻子と共に在るか如く、 嶮山 か如く、 を渉り江 心上分外に平坦 海 を歴て、 許多 に、 寥々然たり悠々然たり。 0 製辛 を喫せし人の、 吉凶榮辱に 覺 す郷 里

にたち歸りて、

de

また兆さ

どる

喜を得、 氷盤 誓願輪に鞭うつて飽くことなし。 0 す。 にまさりて、 今歲古稀 忘れて、 戰 老僧幼年 河俱底那 ار 3 を擲 動やもすれは或は三日或は五日、 か 三世古今の間に至善を精修せすして法成就に至るものは半箇もまた無し。 台教には是を法性寂然圓 如し。 萬里の層氷裏にあるか如く、 淚痕連り飛ふ。 碎するか の時、 由多旬の如來とし、 0 馬 平生を輕快すといへとも、 年を歴れとも、 果して二十四藏にして工夫乍ち打成 至善に止まる事を求めて精錬刻苦するもの三年。 如 3 後來四十年間孜々屹々、 玉 樓を推倒するに齊うして、 老莊 身材健康、 頓止觀の大事とし、 は是を虚無の大道とし、神家者 居士もまた是より至善に止まる底の至要を求 身心ともに打失して大虚空の如くなるも 一夜遙に鐘聲を聞きて、 心神 少しも以て足れりとせす、 勇猛、 淨家には是を唯心淨土六十恒 終にむなしく過す光陰なし。 一片の純 氣力は次第に二三十歳 忽然として打發 無雜、 は高 忽ち大死 一人と萬人と 常に 食息とも 天原と相傳 して大歡 一番、 四 の時 弘 K 0

鵠

林

尺

### 某居士に與ふ

昨日三 る 喜 h it \$ 0 餘 るに、 0 ŋ 教聖 は 取 至 善 人の b 至善 な あ 替解 b ~ 0 す大略書付け進覽致 兩字得て聞きつへしやとの書面。 大 K 凡聖 三教 經 賢傳諸 致、 子百 し侍 致 家數萬 三教、 b 卷 大凡三世を貫通 畢竟如何、 の書籍 近頃奇特千萬の好 を超越して、 在 止 至善 し古今を消融 最 と書き送 拶。 珍 最 隨 す

.

最第 \_ なるものは至善なり。 昔黄帝遙に廣成子か嚴窟を尋ねて、 大道の至善 を

求め給 ŋ 給 3 50 ~ L 廣成子 کی 帝教 か日く、 ~ に任 せて三七 陛下若し大道を求 日 齋 戒 L て め給 行 きて道 は 1 を求 齋戒沐浴七 8 給 50 日 を經 廣 成 子 7 來 か

日く、 至道の極、 晋 々默々たり。 至道の精、 杳々冥々たりと云ひ畢りて、 眼 を

牧めて 總 K \$ 0 V はす。 大 八凡十方 0 聖賢、 古今の智者、 至善 に止 まることを勤

至要とし、 めて、 而 L 律家には是を無相 T 後 K 明 德 を 明 5 心地 か K 0 ٧ 戒體とし、 大道を成 密乘には是を阿字不 就 す。 禪 門 K は是 を自性本 生 0 日 輪と 有 0

隱和倚全集第六卷(三八

白

| 鵠 林 尺 贖 |  |  |  |  |  | 渡邊平左衞門殿 |
|---------|--|--|--|--|--|---------|
|         |  |  |  |  |  |         |
| ナレ      |  |  |  |  |  |         |

自隱和尚全集第六卷 (三八七)

八

渡 邊平左衞門に 與 3

增相替事無之、 平太郎達者に罷有之候よし珍重之至に候。 老夫事隨分達者に 大

會 8 至 極靜 心心 に治 b. 御家 म्म も隨喜被致候 是又御氣造有之間敷候。 然者 先月

+ 日古鑑 老遠逝之由 驚悲不淺 奉存 候。 留 主 之中 K 六 郎 兵衛 殿古鑑 老 啊 人之人

K ヲ 相失、 折 女催老淚 申候。 何とそ冬中に罷歸度存候 ~ 共 定而御聞及も可 有

之候、 此方に御逗留にて 備前 阳 Ш 城 下少林 達 而 被 寺に於て 仰 候 處 は又 種 K 辭 H 大會勤 退申 候 候様に 處 に、 又池 とて、 田 和尚 賴 母 方三四 殿 ら使 人御 者 抔 出 专

參、 念頃 に被仰越候故、 無是非點頭致 申候。 大形二月一盃之仕業と相見へ、 難

義千 萬 可 K 相 存 歸 候 覺悟 此 間 候。 又 K 京 な 久 都 妙 書狀 心 寺 相 妙 京都 屆 印 給 東 流福寺な 候。 比 奈村 被仰 下 書狀 候。 是は 用 事 申遣 是非 とも 候 御 早

K 相 屆 可給候。 早 一々不布。 辭

退

申

K

臘 月 八十三日

白

隱

自瞪 和 尚全集第六 卷 (三八六)

| 4       |  |  | <br> |  |      |        |
|---------|--|--|------|--|------|--------|
| 鵠 林 尺 贖 |  |  |      |  | 人々御中 | 邊平左衞門殿 |
| 七       |  |  |      |  |      |        |

百隱和尚全集第六卷(三八五)

白

隱

早々恐々。

十二月十六日

### 渡邊平 左衞門に 與ふ

尙 K 乍大義 晚 K は 必 太 來儀 待入申候。 畫 は今澤祥雲寺 ~ 罷 越候故幕 に及申

候 mi 歸申問 敷 候 御 心 夜 K 入待入申候。 以 上。

此 程 者 打 絕 不 得 芳慮候。 先以 先 日者 一祝言首尾能 相濟申候 由令承知、 乍陰如 何

申、 樣 子 を B 見 申 度 存 罷 有 候 共 貴 殿 31 此 間 一使之間 連 S K 付、 腹 立 被 致 候 由 承

悅

入

申候。

H.

又

な

きつ

事

永

K

相

煩

申

候由。

嘸

々苦勞

K

可被存

候。

疾

ク

=

相

見

舞

斗

候故指 扣 申候。 先 日 六郎 兵衛殿迄參候節 は立寄 to き 2 病氣 をも相 小尊、 貴殿 K

B 直 談 に得 貴意 印 申 ٤ 心 か け 耀 越申 候 處 K 其日 者 祀 言 有之候由 承 候 直 ク =

被 懸 間 敷候。 近 頃 乍 大義晩に 夜 に入、 ひ そ か K 來儀待入申候。 委曲 物語可 仕候。

罷

品

申

候

ケ様之義

は捨度

申

候

得共

互

=

一外見ル

=

不宜

34

K

候間、

少も

心

頭

K

仕候者、 右 申 候 通 早 速 我等 相 見舞、 參 可 申 K か きつ 付、 をも見申 祝言 1 祝 義 度 候。 专 不 委細 申 述 者權 候 ~ 左 は參惡ク候。 衛門 口 E 山 貴殿 申 述 と直談 候 條

懸和 倘 全集第 六 卷 三八四

自

|  |       |          |       |     |                                  | -12-      | - Acide                            | JII.                                |           | ĺ                      |
|--|-------|----------|-------|-----|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|
|  | 平左衛門殿 | 七十翁老僧 白隱 | 戌仲秋二日 | べし。 | 返す~本陣職の外に別の役義を勤むべからす。本陣斗は隨分大切に勤む | 求めは危かるべし。 | 熟~考るに、本陣職の人ノ後は久く至能き家業なり。然共無理非道に利法を | 世上の人々の子孫の盛衰を見るに、權威ある役義の人ノ子孫は多くは斷絕す。 | 渡邊平左衞門に與ふ | 自 職和 倘 全 集 第 六 卷 〈三八三〉 |

五

儲林尺贖

く事 召候 御覽 候。 候へとも、 も少しも氣 をは見さる習に候よし。 又御心に合ひ不申候は」、 ち の間は尤よと思召候ても、 た る者 せよ、 は は叶はさる事に候。 鶴藏主こそ心 1 0 あ 秘 六兵衞殿是れ見玉へなと被仰候ては、 の毒に存せす候。 目出度き實と申すものに候。 る問敷 して藏くし置き、 蓝 しに能 do 0 又此 K よくく御心得、 も無之候間、 うそ 頓て御忘 如何樣にも御分別に任せ候。 趣か貴所の心に障りて、 如し又御心に合ひ候とも、 今日 p 細 より直 れ被成下地にて候。 太 と如 縱 此文を嗜み置き、 又重 ひ萬 此書き認め送りたれ。 くに御改め被成候は 兩の實珠 ね て貴所 却て反古に罷成り、 不盡。 萬 必く他見は御無用 生 の如くなる惡き曲 にもせよ、 御見せ 兩 至極 生 1 可被成候。 對面不仕とて 權兵衛殿是 の道理と被思 人 纏 縦ひ の惑を解 の文にて せ持 少し 若 K 北

自隱和倚全集第六卷(三八二)

鶴

藏

主

未三月吉日

自

はなくて昨日の煤掃には益も無き事言ひ散して、 心に中り氣を破り、 今日の年

越には筋なき事思ひ立ち、 彼の此のとて憤りの媒と被成候事、 誠に苦かく

候へ、彼處の宮参りには御供可仕なと笑ひ和らき陸しく打見へ候は、 き事に候。 心ある人は、 孝行 の爲めには金銀を惜ます、 其所 の詣てには 外より見 興こそ

聞ても、さもありつへく心床しく被思候。

縦ひ隱居達、 何程長命に候とも、 夢の浮世に如何計の年月を一處に可送と被思

召候や。 又古より武略兼ね備へたる侍は、 必す先つ孝心内に備り、道徳内に備

まめに書き送りたれとも、 りたる出家には、 孝心内に満つる習に候。 自身には七旬に餘りたる父を持ちなから、 然らは鶴藏主こそ、 人の事とて、 遠國 に立 雏

廻り、 文の便りをだにせさるやらんと可被思召候へとも、 出家一分に於ては、

迚も捨てたる身なれは、 能き知識を尋ねて、 晝夜不怠修行鍛錬し、 父母未來永

鵠 林 尺 牘

劫を心掛け候こそ、

至極

の孝行とは申候。

又能き諫め能き言を聞ては、

先の人

なり、 けて、 を以て二千由旬に實塔を立て、 に淺 L. 目 事 夏 順 ても後悔 福とも禍とも能 とも、 のあたり、 K 0 の火是れなりと候そや。 猿 まて 羽 卽 焦熱 織 時 L 近年は隱居被致、 有之も き躰 に亂 心 K 一念の念り起る時は、 を盡 は 大焦熱の にて罷り 絽 心仕り、 其元東澤田に佐 のに 成 よ細絡よ雲龍紗よ、 くされ、 瓜事に候。 在候。 焰を加 候 今年 此 心も閉に佛事の營みも之れ有る可き時 十二三年以 七十 上件 然るに隱居には左程の善根なく、 3 の分ち、 善事は何程仕募りても後悔無之、 次兵衛と申者 ると承 の事 作ち瞋火の爲め燒か 其佛舎利を安置し、 に餘り、 御考へ可被成候。 は、 前 b 袴には茶苧よ甲 まて、 候。 遠方の 今に狂人にて東澤田 有之、 叉云 後生 4 3 な 0 若き時、 斐絹 れ 事 れて、 十方の羅漢僧を供養すとい 諸 は、 切の \$ 經 打忘 よなと、 の中 疑はしく可被思召 功德 斧の 化して阿 貴殿幼少の時より 惡事 の十二天と申す る K に 林 柄にて母 1 も若し人、 其外 を焼 至り候に、 は は少分の 毘 か 2 力脇 b の業 K 者 を 因 七 事 年 指 は、 打 候。 長 實 擲 さ 2 森 K 0

鵠

渡邊平左衞門に與ふ

此外諸書の載する邊際も無き事に候。 殊に又孝行なる人の天の冥加を受け、

金

たるを知 の釜に冰 5 0 ね 魚 顏 雪の笋、 L て、 心 に任 庭の泉等かくれもなき事に候。 せ行ひ行く人をこそ、 惡人とも無智 如此 の道理目前に露 0 人とも 申候 オレ

そや。 上 に書き載せたる三四人の人々 多 此等の道理を見もし聞きも し候 は 7

彼程 0 事 にも及ひ 申問敷候 へとも、 此程 の事は、 罪に もならまし報 5 もあ る ま

L なと思 ひ て、 終には神罸冥罸を蒙る段、 苦か 1 しき有様に候。 是れ 唯 た神

慮 の恐るへく天命の慣しむへき事を知らさる故にて候へは、誠に残念の事 に 候。

去冬、 津久美村 の様 子 承 り候に付、 直に可申進と存候へ とも、 便り無之、只今

ま て打延 7 申 候 能 3 御 了簡 印 被成候。 善 事 \$ 惡事 \$ 少なる事 の積もりて、

鵠 林 尺 牘

> 自 隱 和 倘 全 集 爺 六 卷 〇三七九)

上 求 下 化 大善 行。儞 不 知 哉 箇 K 恭 在 火 宅 内。 111 常 殺 鬼 片 時 無 休

期 光 景 易 過 石 火 411 及 閃 電 尙 遲 .作 壓 生. 是 閃 電 時 法 皷 上 坐 高 聲 答 云

受永 電 K 劫 土 苦 電 淄 々。渡 癡 鈍 季 無 末 花 代 此 智 焉 箇 作 K 麼 湿 生 不 是 顧 癡 此 鈍 災 時 厄 法 因 皷 循 上 送 座。 時 高 光 聲 終 墮三 答 云 鈍 途 底 K

畢 曆 竟 + 作 二五壬一歲 麼 生 電 小 K 春 土 少 鈍 林 大。 忌

K

寳

齋

後

沙

羅

樹

下

白

隱

老

衲

檀 越 渡 氏 惟 英 居 士 需 書

應

篡 終

雜

自

白

在

者

裡

以

爲足。墮

在

永

劫

入一魔

道。勉

旃

諸

子

鞭

撻

四

弘

誓

願

輪。常

而 + 方 法 界 上 下 匹 維 酷 鷄 蟆 蠓 草 芥 人 态。 K 放此 明 底 大 眞 性。毫

許 無 欠 闕 處。 mi 今 指人 間 天 上 界 棄 撒 其 餘 八 處 何 哉 子 日 語 哉 

儞 不 知 古 日。無 差 別 平 等 不 準 佛 法 恶 平 等 故 無 平 等 差 别 不 推 佛 法 悪

差 别 故。昔 鶩 窟 hhl 身 子 日 儞 智 慧 如 址 蚓 沈 見 泥 底 不 見 物 須 知 大 平 等

內 有 大 差 別。大 圓 覺 海 雖 毫 釐 無 間 隔 地 獄 常 沈 春 磨 苦 無 開 暇 餓 鬼 常

被 飢 渴 惱 修 羅 常 鬪 諍 瞋 恚。 畜 生 愚 癡 不 辨 西 東。有 何 暇 有 心 開 智 眼 求

出 離 特 有 人 間 天 E 有 便 求 苦 提 所 惜 天 上 常 耽 献 樂 無 餘 念。 特 人 間 而

已 苦 樂 相 交。是 故 動 有 厭 離 穢 土 大 誓 發 求 出 離 者。若 人 眞 正 欲 得 出 雕。

誓 憤 發 勇 猛 大 精 心。 氣 進 不 退 則 必 定 豁 開 本 有 正 法 眼 公。當 此 時 + 方

無 虚 空 大 地 無寸 土。 毒 無 穢 海 土 可 厭 無 淨 土 TI TI 求。 大 。誓 用 現 前 大 活 自 在。若 坐

新

0

# 人天眼目評唱開筵曹說

寶 明 空 海 湛 生 死 旋 復 之 波。大 寂 定門 融今 古去 來 之相。爲勇 猛 衆 生

一成

佛 請 强 在 按下 念。為 雲 頭。評 懈 息 唱 衆 生 眼 涅 目 葛 槃 藤 涉 椿  $\equiv$ 焉 祇 其 維 開 時 筵 資 曆壬午歲 日 大 檀 小 越 春 渡 氏 初 舍 應 樂 江 齋 湖 惟 雲 英 水

居 士 隨喜 此 勝 會。促 近 遠 檀 信 及 抛 自 家 資 财 新 掛 大 法 皷 金 磬 樂 魚 各

添 口 魚魚 板 鐘 皷 乍 改 響 叢 社 俄 新 觀 四 來 雲 衲 歡 踊 忘 蹈 舞。仁 術 德 行

唯 過之 禱 居 大 士 施 兒 不可有之 孫 永 世 矣。山 福 貴 康 野 寧. 老 焉。 後 時 怡 有 悦 非言 僧 得 詞 × 所 可 近 演。 前 不是 作 禮 合 云 愿 掌 夫 低 如 頭 人 云

然 天 非 眼 無少 目 西 疑。夫 四 七 東 眼 = 目  $\equiv$ 者 全 父 非父 子 不 母: 傳 所 底 生 大 樗 秘 服 訣 今 目。直 古 叢 是 諸 林 佛 無 比 本 源 大 法 肺 會 財 佛 也 性 雖

白

雜

雜

## 獨按摩の傳

手の平を摺る。 指を組む。 三 揉み手。 四 拇にて揉む。 五. 手の平、

指 0 筋を 揉 せ。 六、 指を引 く。 七 腕を逆にこき上る。 八、 頰を逆に摺 り上 る

九 鼻の左右を摺る。 + 額の横にする。 +-; 眉下を逆に摺る。 +=; 耳 を

左右 の手 0 平にて摺り下 3 十三、 耳を上中下へ引く。 十四 耳へ人差し指 を

入れ 度 82 きて 打 つ。 十五 米 か 4 を 啊 手 にて摺る。 十六、 脳をも せ 頭 0 中

渦卷より 上 3 メキを襟にかけ揉む也。 十七 頭を左右へ振る。 十八、 身左右

す。 度。 二十二、 十九、 九拜。 指を組 二十、 み、 鼻の 左右 通 の二の腕 りへ 上げ膝を打つ。 を摑 み上下す。 二十三、 二十一、 左右 同所に 0 1 ブ 7 肩 シ を を 以 廻

て臍裏背肩を打つ。以上初傳。

胸をさする左右。 -; 腹を左右よりさする。 三 手を上げて左右 0 耳 を撮

み捨

如

くす。

四

左

右

0

耳朶をつまみ、

手を左右

大

いに開

く。

Ŧi.

足を以

**自隱和尙全集第六卷(三七四)** 

綻びしま」の寒さやおらて釜

雜

纂

七

白隱和尚全集第六卷(三七三)

雜

六

木曾の駒が嶽 0 ほとりにて中秋の月を見て

芋と酒、 桂馬にかけし駒が嶽

村民 の長殿千秋萬歳子繁孫昌御祈禱の謎

K

×

桶 屋の正直 ナ = 0 村民 の長殿とはどうぢや。

1 テ村を削り取るはさて

深山 の熟柿ナニ。 長殿の御家とはどうぢや。

テ 皆 人知らず。 残らずつぶれて仕舞うて 0

井戸ばかり残る程

によ

近頃

申

ハ

くけれど、 長殿ばかでもおりやらぬよ。

來世 若 K し村民の長たらん人々 K 付 け ても サ。 は 毎日此謎を三復せば、

子孫萬歲目出度かるべし。

實曆庚辰冬佛成道日

遠羅 天 釜 0 凾 に題す

白 隱

雜

五

114

歌。句・謎 K

題 L 5 ず

愼しみをお のが心の根とすれば言葉の花は見事受くなり

人は皆吉野の山 の花を見よ我は難波 のあ しとい ふとも

死 んだのち佛と成と思ふなよしなぬ内こそ真 の妙法 は

5 か

6

0

中

\$

万

の讎となる欲ははげ

しき剣

なりけり

道ふたつ仁と不仁の追分けや左は地獄右は極樂

矢さけび の修 羅 の昔 を忘 れ 0 ・豊寐 0 蠅 を 10 とふ 御 代 かな

或 る人歌よみて死後の斷滅不斷滅を問ひける返しに

のちの世 のありやなしや なかば、 の迷ひ路をとふ人ぞしる逢ふてたづねよ 他事 なかりし 老人を訪ひける、 次 0 日かくなん。

尊師にとぶらはれて

秋

0

む か L

(日中日)

自

#### 病 中 0 公 案

病中の工夫に三ツ の用 心あ b には死を極むべし。 生死無常は人間の定法。

况んや道人をや。 生死事大を以て平生の受用とす。 此故に病中には、 先づ死を

めて事に迷はず、 身を介抱人に任せて、 安然として住すべし。 二には息に依

極

る。

身 دياء 疲れて行業及ぶ可らず。 身風の身内に解するを覺ゆ。

是を諸法實相

0

境として、 正念相續を試むべし。 三には願を勵ます。 病若し治せば、 益 × 心を

改めて行を勵まんと誓ひ、 聞千悟の人となりて、 命若し盡きなば、 普く一切衆生を利益せんと勇み誓ふなり。 日頃 の大願 の如く、 大丈夫の身を 穴賢。

受け、

雜

薬を丸吞になされますると、 から見識と云ふものをはきまして、 一生毒がぬけ

ませ な。 随分々々よく~かみこなしてあがりますと、行くも歸るも、 立つに

地獄へ落ちても苦まず、又誹るではござりませぬが、 も坐るにも、へその下へ吞込み置きますれば、 たとひ天上に生れても樂まず。 今時は六字丸と申して發

行致しまするが、 是は朝飯前夕飯後に御用ひなされますれば、凡夫の供養には

成りますれ共 断末魔の苦みには、 中々役に立ちませぬ。又世間の死に仕間に

念佛丸と申すは、是でござります。 此の薬は、 代物が三錢宛入りますが、 私 か

成佛丸には、 申ては、 かないません。 一銭も入りませぬ。 先はあらく、 さあ ~ 御用ひなされぬかと 纂

## 見性成佛丸方書

私 事は小田 原勇助と申して、 生れ ぬ先の親の代から葉屋でござります。 推賣は

天下御法度でござりますれども、 先づ功能の一 通り御聞きくださりませ。 私賣

弘むる處の藥は、 見性成佛丸と申して、 直指人心入りでござります。 此 の薬を

御 用ひなされますれば、 四苦八苦の病を凌ぎ、 三界浮沈の苦みも、 六道輪 廻 0

悲みも 安樂になります。 此の薬と申しますは、天竺の伽毘羅國淨飯大王 0 御

各 子悉多太子と申して、 々様方が御 存の檀特山 生れながら七足歩み、天上天下唯我獨奪抔と仰せられて、 の憂別れ とは、 其時藥種を把りに山にお ん入りなされ

まして、 難行苦行。 其の後に五千四十餘卷四通りの藥法書が出來ました。 共 0

時御弟子 の内十六弟子 並に五百人と秀でた上手が出來まして、 衆生の病を直 す

其根 位元は成 佛丸で、 共 の薬を傳 へられ ましたが、 其の後天竺にて四七二十八人

どざりまして.

二十八人目の達磨大師がきびしく傳へ

白雕和尚全集第六卷(三六六)

られまし

て、

大店にては

自

雜

ナレ

勞で、 たき、 界 治 道 ぞか ち、 如 B B はぬことあれば、 何 る。 ち つ家に、 0 82 冬は寒いが冬の道、人には人の實の道、 れば 邪 なる果報ぞや。 れ L 神 只 魔に成 今この 申すも恐れ多けれど、 ず露らけず、 や佛に恨事、 此 喜ぶ後は悲み有り、 こそ、 の誠 飢 如 る事 ~ ず にそむくやいな、 く御泰平、 又さく春 凍 は 世 世の爲めになる事とては、 無性に苦むものぞかし。 0 へず過すこと、 災難 日 大分覺もあることよ。 食はずに居た事なく、 もあるぞか 農作すれ を我 仕合あれば不仕合、 昔上々様方が、 一人、 家國天下大騷ぎ、 ば田 御先祖父母 し。 請 畑有 皆是れ 取る様に思は 此の誠にさへ違はねば、 吉凶 鎧兜や長刀かたなを命がけ 我 h の御 天 0 生れ 一文がこともしたことなく、 米麥栗稗 と夜裸でねたことも、 みならず親や子 の誠 禍福は糾へる繩 それ めぐ たものは死ぬ れて、 に今日 の道 20 な 叉共 んなり 夏は 浮 われ 世 P. を恨 の上 あ る営 の如しと聞 くは、 家的齊 2 つい 夫婦 4 K 心まか 0 あ ない か 梅 身 少樓 兄弟 御 ひ 夏 を嘆 h 雨 か 世 苦 は K 或 0 <

白

## 御 代 0 腹 鼓

る 天地の誠の道は明けく、 天 が下。 弓は袋に、 矢は箱に、 日月のめぐり違ひなく、 鎧兜と云ふ物も、 春 は花さき、 五月人形に見たばか 秋質り、 目出 b. 度 治 屏

風 襖 や繪草紙 に 唐や 日本 不の軍事、 能 や謠や芝居物、 見たり聞 V た りなぐさむ

专 子 今太平の御蔭ぞや。 煮たり焼いたり、 そ 飲食に不 0 辨へも荒磯 足云ふたり好 0. 波間 み事、 に遊ぶ鯛す 是れ ノムき、 なに故と尋 雲間 れ の鶴 ば、 ep

鴨

雉

世 0 らき 5 しを L 5 ぬ故、 ひだ る in 寒 5 と云ふことは、 乞食非人の 身 0 上 0 事

と計 りに心得て、 あれば有るほど足る事を、 しら ぬが上の驕り事、 飯 が 5 p な

6 砂 糖餅、 あ んまとり 1. きげ んとり、 誠 0 軍 の切合を、 みたい b のじ p とあ

貝 だ 口 专 鐘、 太皷 あ 7 勿體 閧 の聲、 無や恐 或は家を打こぼたれ、 ろし Po 昔度 々大合戰、 町 も在所も焼き排はれ、 **缓に矢さけび、** 彼處に 石火矢、 子 0 手

を曳て遁るも 有り、 逆様に負 7 走るも 有 b 妻も夫も 引別 れ 枕井 h よ るべ

ń

|  | 悟りても、下化衆生の、こゝろなきは、魔道におつと、春日野の勅。 | 死んだとて、我儘するは、不覺悟ぞ。君には忠義、父母に孝。 | 我々も三四十年心がけて、少しく定まりたかと覺えた。 | 定め得て、寤寐合一に至る時は、たかまが原は餘所ならばこそ。 | 片蔭に、隱れ忍びて、定むより、起居動靜の、上でさだめよ。 | 定まるが、直に武道の奥義ぞや。命にかけて、さだむるが好し。 | 至道に、止まる事を、知るとても、定まらざれば、もだ事のかは。 | 丹田に、主心定めて、よく見れば、ぢきに至善。いきた極樂。 | 何事も、皆打捨て、死んで見よ。閻魔も鬼も、ぎやふんとするぞ。 | <b>臍輪の、底で果てたる侍は、世界國土に、敵あらばこそ。</b> |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

築

五

['Y

死

若人得見徹名眞大丈夫

明和 乙酉の春、 或る家中の若き武士に、 上の如く大文字に死の字を書

て與へにければ、 傍辈 の人々何れも打寄り、 殊の外に賞翫せら れける由

近頃奇特千萬に思ひければ、 取あえず即席にかくなん。

若い衆や、 死ぬが いやなら、 今死にやれ。 \_\_ とたび死ねば、 もら死なぬぞや。

生きた中は、 憂きもつらきも、 樂しみよ。 侍ぢやとて、 死んでよかろか。

口 はきけど、 一と度しなぬ侍は、 まさ かの時に逃げつかくれつ。

國光も 鄉良廣 专 しら ぬ中は、 とりあげ婆のさい た心地ぞ。

主

一の思、

絹やけんぷで、

しろめしは、

こム

つの時

のせ

んにたてんため。

臍 の底で、 一たびしんだ男には、 眞田が鎗も、 はも立たぬなり。

生きながら、 死 んで働く、 をのこ子は、 爲朝が箭 也 か もない事。 雜

禁

雅

汗 が 樂十 き病について、 悟ひらか 己が 地獄も劍の山も、 西も に立そひよりて、 ね 經 3 水流 や陀 ば コ 奈落 開 B ・萬億土も 東も南も北 ح 2 ١ け = 羅 な話 ぬ御寺にやましよ。 途 尼 にや此世 の罪人と 笑止 を讀む功徳より、直に佛の御姿となる。 の地 は氣 专 床の上にと打ち臥したれば、 办 狱 直に足元ソリヤ鼻 淚 15 に入るまい な をかけて、 消えて淨土とあらはれにけり。 なが L る。 また 泥や草木や海山かけて、 て我家 して念佛す 在家なりとも は 劍 ٤. 色かばくちの御話なれば、 萬劫末代地獄 0 ~ かへ Ш 心 の先。 とも る。 1 つよくも言ひ聞 む 見性 な 無残 るぞ。 ソ 娘も すれ の修行、 V も隻手 なる 蓮華ならざる處はないぞ。 今はかぎりと兩親達は、 ば、 兎角 とより 今に死ぬとも天保の皮よ。 かなそ 生死 未來 かすれば、 つ たとひ學問博 の聲きか 見性すれ とめ の歳 はなれてあきらか世 は 晝夜ねずにも て見性 ちすはまだる の暮 ざれば、 ば 2 すれば、 識 んなそび 母 思ひ とて K あ 面白 ۴ とや が 向 \$. 西方極 5 コ 专 事 け Ch 5 か 界。 了。 枕 K な 3 途 T 死 自 力

御洒落御前物語

**缓に播磨の灘屋の娘、** 年は十六おしやらく盛り、 きりやう骨柄サテたぐひなき。

うつと、 色でやせるか辛苦があるか。 かたり玉へと皆人問へば、 辛苦なければ

釋迦も達磨も手をうちにける。

去年の春より只うつ

唐で楊貴妃、

日本で小町、

色でもやせぬ。 わしは悟りにらき身を窶つす。 ねてもおきてもサテ歩むにも、

が、 どうぞしと只一筋に、 わしがいふ事よく聞かしやんせ。 心がけたりや遂うち明いて、 憐れなるかな世間の人の、 **兎角皆さん異見ぢやない** くらす稼業を

よくよく見れば、千とせ百とせいくべき様に、心らか~一月日を送る。今に死ぬ

未來苦患のある事しらず、 ~ き事ともしらず、 慈悲もなさけも後生の事も、 此世來世を助かりたくば、 徳の らたぬ隻手の聲きゝ玉 あまりとかつあやまりて、

潜

語

富 士 山

おふじさん、かすみの小袖ぬぎやさんせ、 雪のはだへが見たふどざんす。

熊谷入道、一と世黑谷の菴室を解して、 鎌倉へまかりけるに、 御佛 0 な

はする方なるぞ、うしろになせぞとて、 馬にさかしまに乗りて下り

け

3

よし。 入道其時の詠歌に、 淨土には剛の者とやさたすらむ、 西にむかひ

てらしろ見せねば、 とありしを、或る人、此事を爭とやおもひけん、 革

おにどもはきたなしかへせとわめくらむ西にむかひてらしろ見せねば 菴 のかけも のにせむとて、 繪か」せて、予が讃辭を乞ひければ、

鷲 頭 山

見あげて見れば鷲頭山。 見お ろせば鹿獅子濱つりぶね。

讃

証

終

讃

語

0

親をけました因果で、 あはれ親なし 同 か様になりました乞食でどざります。 手の内の御情を賴

みます。

同

どなた様に限りませず、 縦ひ御小僧標達でも、 若い時なま皮をして遊んでばか

居て、 す。 ひだりうどざります。 剩へむだ錢をつかひ、 親に不孝な旦那衆の仕舞は、 皆か様でどじやりま

猿

猴

いでや此世に生れては。 彼の吉田の。

擂 鉢 K 小 鳥

鶯になりが似たとてみそさ いひ

| ホース は、伊勢の虎藏主とかや。去れば難波津に子どもすかしの小車作りて、おちやう殿の小車、誰がんじや、是がんじやと謠ひうたふて賣行く末は道頓堀。今くる~とおかめの子ども抱きて、ねんねこせひ、年々こせの夢さませ。小車とめぐる命はいまこゝに、是は誰かじや、是は彼かじや。                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小 車 の 翁<br>伊勢の虎藏主とかや。去れば難波津に子どもすか<br>反となかめの子ども抱きて、ねんねこせひ、年々<br>くる命はいまこっに、是は誰かじや、是は彼かじや<br>くる命はいまこっに、是は誰かじや、是は彼かじや                                                      |
| 、 車 の   る命はいまこゝに、是は誰かじや、是は彼かじや、とおかめの子ども抱きて、ねんねこせひ、年々の小車、誰がんじや、是がんじやと謠ひらたふて、とおかめの子ども抱きて、ねんねこせひ、年々くる命はいまこゝに、是は誰かじや、是は彼かじや、な命はいまこゝに、是は誰かじや、是は彼かじや、な命はいまこゝに、是は誰かじや、是は彼かじや、 |
| の小車、誰がんじや、是がんじやと謠ひうたふて<br>一度に來たりやこそ、ふみも習ふたよ唐臼すをと、<br>民屋に來たりやこそ、ふみも習ふたよ唐臼すをと、<br>民屋に來たりやこそ、ふみも習ふたよ唐臼すをと、                                                                |
| 殿の小車、誰がんじや、是がんじやと謠ひらたふて民屋に來たりやこそ、ふみも習ふたよ唐臼すをと、民屋に來たりやこそ、ふみも習ふたよ唐臼すをと、                                                                                                  |
| 伊勢の虎滅主とかや。去れば難波津に子どもすか、 車 の 翁                                                                                                                                          |
| ふみも習ふたよ唐臼すをと、                                                                                                                                                          |
| 車がに役る                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |
| 老爺、帆掛船に乗る                                                                                                                                                              |
| 墻を隔てゝ角を見て、早くこれ擂鉢なることを知る。                                                                                                                                               |

慧

韶

ル

葡 萄

葡萄終に勝利を得たる月見かな

釣 瓶

古るいどの水を舞はするはねつるべ

わが鯉は蛛居にまがふ瀧 奴 のいとの紺の大納言前椀白藤卷竹光

上に蜘蛛と花入の鯉あり

放 淨世菩提も、 生 會 鳥次第、

すぶ

めの功徳、

共に成佛。

今時は、

福

な

おふくは、 鼻のひくひ代りに、 瞼が高ふて、 好ひおなごじやの、 なんの か 0

2

て、 いつかひおせわでござんす。 於福女身得度者。 即現於福女而說法。

擂 鉢 K 擂 木

(三光二)

| 岩                              |
|--------------------------------|
|                                |
| 髭ながく腰まがるまで生きたくば、食をひかへてひとり寝をせよ。 |
| 海老                             |
| 五月雨に露折れやあるいと柳                  |
| 柳                              |
| 梅花的々西來意                        |
| 梅花                             |
| 花じやぞや、蜂にまがへて鎌かけぞ。              |
| 蘭花に螳螂                          |
| ぼんさんは石山寺へ参詣か                   |

讚

滥

t

| 鐵棒 | 多分、風呂屋に行いたものじや。 | 證 |
|----|-----------------|---|
|    |                 | 六 |

このわろをおそる」人は極樂へ。

鐵 炮 0 信州にて獵師に與ふ

どんとなる音や地獄の一丁目。

おのがま」やらぬが凧の命哉 紙 震

**倫**父杵をかつぐ

おもひきねとは、しねとのことか。

蟻、 白をめぐる

磨をめぐる蟻や世上の耳こすり

盆

石

自隱和倘全集第六卷 (三五〇)

| 鐵棒に虎の皮 | 松に梅、奥の社はとはずとも。 | 鳥居に松梅 | ねたうちは、夢かうつゝか、てうかはん。 | <b>莊 周 蝴 蝶</b> | 君に忠、親に孝有る人しあらば、みの笠もやろ。槌も袋も。 | 笠と槌 | 鼠師一日上堂。猫頭來也猫頭打。 | 大黒に鼠 | 萬寶を打出すと云ふは、いつはりよ。おこる頭をひじく槌じやぞ。 | 大黑の槌 | せひもちとひくひが。色もちと黑いが。笑ひ顔のしほらしひ。 |
|--------|----------------|-------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----|-----------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|
|--------|----------------|-------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----|-----------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|

讃

語

Ŧĩ.

[14]

抑是朝鮮國客僧 畫來とや、 夕顔のらしろ姿や福祿壽。 おりん女郎や、 ながひく 福と祿とは及びもないが、 武 布袋瓢より駒を出す 大 惠 同 同 福 見て何がさて、 とみなさまおしやる、 美 滁 黑 何を云ふてもな。 彼張華老伯坊主。 CENT. 壽 壽 天 よい恵美壽。 壽ならばともなくも。 隻手の聲をきかねば、 わしやさほどにもおもはぬに。 皆らだ事の皮じやぞや。

|      | ,            |   |                  |       |              |                                     |                                     |                                      |              |                |       |
|------|--------------|---|------------------|-------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 布袋隻手 | 布袋、こへ上りたがる所。 | 同 | あの雲の下こそ、われらがおや里。 | 布袋に上る | どきとう、やれどきとう。 | 代参り。旦那ごきとう。やれごきとう。かみ樣ごきとう、なあごきとう。一文 | さいくしまいらぬ。すたとし坊主。夕部も三百はりこんだ。それからはだかの | 布袋どちなぶち、すた~一坊主に成る所。きたきた又來た!~。いつも参らぬ、 | 布袋すた~~坊主になる圖 | 寝たうちは神か佛かのゝふくろ | 布袋に拄杖 |

誸

WIII.

=

お坊、 よしあしをすて、起上りこぼしかな これでも蘆葉の達磨大師也。 誸 けふは奇特に坐禪とでかけてじやの。 布 不 蘆 薬 袋 K 倒 坐 隻履 禪 翁 おうよ。

樂しみは、

氣にあふた客。

すりばちの音。

布袋福祿壽對酌 らしろに柱、 前に酒、

布袋淨瑠璃を語る

東西々々。 此處十太夫相つとめまする樣にござります。

お袋お坊 袋に拄杖 けふはどちへでござるか。 0 圖

| 讃                        |
|--------------------------|
| 蛤 蜊 觀 音                  |
| はまぐり身得度者。即現はまぐり身而説法。     |
| 夕颜觀音                     |
| 蛤蜊の觀音あれば夕顔の中も如何でくるしかるべき。 |
| 達磨                       |
| 見る度びに、                   |
|                          |
| いつ見ても。                   |
| 達磨夕凉                     |
| よしあしの葉をひつしひて夕凉           |

語

藻 藻 鹽 鹽 集 集 終 自隱和尚全集第六卷(三四四)

| 藻集 |  |  |  |  | 山際ひの吹うづみたる紅葉葉はこれぞまぢかき道しるべなり | とありし返しに | いろ~のみねのもみぢ葉散しきてふみわけがたき道にぞありける |                |
|----|--|--|--|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| 九  |  |  |  |  | でまぢかき道しるべなり                 |         | こふみわけがたき道にぞありける               | 白隱和尚全集第六卷(三四三) |

藻

Ш 田もる賤がねざめの聲きけばこいろなき身も物おもふかな

露もろき峰 秘魔巖和尚の讃 夜ふけて鹿の音いとあはれなるを の紅葉 0 かげにさへともに老子と呼こゑぞうき

問ふ人の首はさまんと立くらすそばから見ればいかい秘魔巌

座 頭丸木橋をわたる所

養生も後世も座頭のまる木ばしわたるこへろがよき手びきなり

或る入老 の暮行事などいひあへる折から

L らせばや老 人々山居の事そこよこ」よと物語などありしを聞つけて の山路 のしづけさは春けき谷の奥とてもなし

山居せばよしの」 奥よそれ よりは隻手 の聲やふ か きか くれ家

豫州侯はじめて老師に相見 L 王 5-時 かくなむ

大關

鬼どもゝきたなし か へせとわめくら む西 むかひてうしろ見すれば

丙寅の秋 とりふたり秋はかならずたどり行て法會に逢□かの三隱のふるき跡 請に實林に赴きて寒山詩をなん講じけるに、 其春 武陵にてひ を訪

U. 甲斐の猿橋も見むなどおくそこもなく語居ける俳友 0 一人隙 0 あ h

げに聞へける人のもとへ

よしあしもたが打捨よあだしの、ますほのす、きかぜわたるころ

寛延庚午の秋、

遠州貞永寺

の請に應じて行

か

の寺はもとより松茸

の名

所なれば、 手づからまつたけを畫て讃しはべる

松茸や儞がために來りたりしめしが 或人、 歌よみて死後 の斷滅 不斷滅 原も循 を問け た 0 るか むなり ~ しに

後の世のありやなしやの迷ひ路をとふ人ぞしる逢てたづねよ

甲 州 0 自 野 なる所にて寐覺に山賤 の鹿を逐ふ聲をなむ聞て

七

藻

Pilit

集

はさし水鷄はた」き風はおす障子のさと 藻

夏山のみどりは水にひたされて浪のそこにも雲かよふなり

慧林 いかにや歌よみかけたりけむ、岩つどじの返して予がかごにあつら

へおこしければ

春に逢ふうき世 の花とみやま木といざさしよりてあだくらべせん

岩 つ 7 ľ

林

人しらぬみやまのおくの岩つ」じあだにやさきてあだに散らむ

熊谷次郎入道、一と世黑谷の庵室を解して鎌倉へまかりけるに、 御 佛 0

よし。 おはする方なるぞ、うしろになせぞとて、 入道其時の詠歌に、「浄土には剛の者とやさだむらむ西 馬にさかしまに乗て下りける にむか ひて

らしろ見せねば」とありしを、 或る人、 此事を争とや おもひけん 草庵

0

か

けものにせむとて繪かいせて、予が讃辭を乞ければ

白臘和 倚全集第六卷 (三四〇)

| 生死の海邊を明がたに通りける二首 甲州に生死といふ所あり□に湖水あり | 柴の葉に露のいのちをかけはしのわたりかねたる山かつの庵 | を見おくりて、□□にやすきあらむととへば、柴かりてのみと答ふ | 阿難坂迦葉坂となんいへる凄きやまあひに、山賤の庵のさしもいぶせき | 五月暗忍びねになくほと、ぎすこのさと過しむかしをやし口 | 甲の石水寺に宿しける夜、ほとゝぎすの聲かすかに聞へければ | 五月雨に雲のとざしを明よとやくるの鳥の夜たゝくらむ | れば | 乙丑の夏甲の朝木の庵室に宿しけるに、五月雨のひた降てふりつゞきけ | 露ふかみ言の葉草のかほるにぞふけ行秋のをしくも有哉 | ひとつふたつ飛おくれにし濱千鳥更行よゝに友ぞこひしき | 水ぞ月つきは水ぞと見るからにわだちの峰もふたつやはある |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|

• 藻

鹽

集

藻

79

逢ふ時は わ か れ路 もあ り同じ くは身にそふかげとなる友もがな

體空觀のこ ムろを

雨あられ雪や氷をそのま、にとかねどおなじ溪河の水

霜が れの虫の音いと哀なるを

衣やらすき食やとぼ しききりんくすきょすてかねてもる涙か な

倩 女 雕 魂

男やまはなの錦のころもきてひとへきぬるや霞なるらむ

秋 のなかば、 む か し他事 なか りし 老人を訪ひける次の日かくなん

尊 師にとぶらはれて

2 10 TA おこ しけ れば四首 恥多き年とおもへどながらへてわだちの水にうつる月影

老のやまの りの 路には近かけれど恥とはいはじ橋とこそ見め

自隱和尚全集第六卷 (三三八)

| 愛別離苦といへる題にて                      |
|----------------------------------|
| いが栗の笑ふ顔にもつぶてかな                   |
| 人々打寄て本來無一物といへる題にて發句しければ          |
| きかせばやしのだの森のふる寺のさよふけがたの雪のひょきを     |
| 篠田の僧堂にて雪をきって大歡喜を得しとき             |
| きらふともいざしら雲のけぶりぐさ立わかれにし久しさもしれ     |
| の送りけるとて、うた詠ておこしければ               |
| 豆州のさる老人のもとへ煙草をなん贈りけるに、老人が日ごろ嫌ひのも |
| 人のくる、茶にらかされて憂かりけるむしのなくねを聞あかしつ。   |
| 他事なくかたらひけるひとのもとに、はからざる心痛の事のありけるに |
| 真柴かる賤がかへさのたもとにもさとの子にとなしいつゝつむらん   |
| ければ                              |

薬

鹽

集

B みぢ葉の吹らづみたるかけひこそからくれなゐにつ、む琴の晋

冬も更行て草も人めもかれはてぬる比しも、一際凄くて枯野の月の哀を

もとへこかしなどおもへるこゝち、そゞろに起りければ、 思ひなをし

斯る所にはすどかれとてはまよひ入つらめ、 神にはひき違ひたること

ばへかなと、ひとりごとに

賢きはつらしとひとのかこちしに人つらしとは浅猿 の身や

恨あるもつらきも遠くなりはていられしやよその山は尋ねじ

ひたぶりに降もて行雪を月もれとふもあらぬよしがきの透間より、山 のふき入たる寒さ骨にもしみ透るべく覺へければ、 うすき紙衣の襟を目 風

のきわまで、ひきかぶりてすくみ居けるが

わすれてはさむしとぞおもふ床の雪をはらふひまなき人もありしに

或

人のもとより梨子五つといへる五もじをよみ入て、なしそへておこし 自隱和尚全集第六卷 (三三六)

鹽

藻

近き頃、或日鹽の山に詣で、 開祖の聖容をなん拜しける、

あはれさ忍び

がたくて、三首。

法 のうみふかき藻鹽のやまふりてあまならねども袖 しぼ るなり

の道むすびし草のしるべなくば苔のたもとの露はしぼらじ

しほ の山 まつ吹風のなみまよりあまの煙と霧たちのぼる 法

少 しは會所有ける僧の山居せむとはたてける K

月日さへ通は 82 山にすまぬかは竹のはしらの世をすてがほや

秋も なかば打過ける頃、 栗拾ひもて行、人臭もなき山寺の後の竹 垣 0 <

ち 0 かたぶきたるに迷ひつきぬ、 とあ はれなる聞捨がたくて かたへに黄葉の散舗たる庭の筧の水の聲

藻 鹽 集

34-

隱和尚全集第六卷 (三三元)

白

藻 蜒 集 序

實曆九己卯蔵孟冬吉旦 路 池 堂 梅 i: 誌

自隱和倚全集第六卷(四四四)

藻

鹽

集

序

終

序

花はよし野、月はあかしの浦、 遠くこくろあるも、心なきも、 その名に感じて

こそ、 ららやまなるはなきとかや。 缓に駿州 の白隱和尙は、 その徳高 ふして、

道すがら、 こゝろのたねを敷島の道にもうつし、人の招きに應じては、 その名にふる」所々にては、 隨意のおもむきをなむ三十餘り一文字 都鄙遠境の旅行の

にこそついり、 ひと卷となんなし侍りけるとぞ。予ひとひ老和尚の武陽の旅院

訪らひて禪味の閑談や」をはりければ、 歸るさの駕をもよをしける時 かい た

はらに侍る僧の、 予に題と序をなむ望み侍りけるにこそ、節するにたへず、 卷

藻 鹽 集 序

0

首め

の言

の葉に隨ひて、

藻鹽集と題し、

序も其求めに應ずるのみ。

白隱和尚全集第六卷(三三三)

穩密 0 間 純眞之田 K あ らず、 地 佛眼 衲僧家十二時 見れ とも 見 中 ず。 4 況や 臥 經行する底 外處 小规 0 3. 荆 2 棘叢 とあたはず。 なり。 是 是即 を 四 德 佛 湘 具

足の 法界體性 大涅槃と名け、 とは、 覺中王、 又四 法中 智圓滿、 の主 世界體性智と云。 我爲法王と爲て、 中央とは、 法に於て自在 四智總領 の義 を表 0 義 す。

伏して乞、 大信 の佛 子、 大信 心 大願 心を發し、 此 0 四 「智圓滿、 真正菩薩 0 大

穴賢。

行を修行せよ。

己れ

が

且 0 小見

に誇て、

萬劫

0 大事

を失ふことなかれ。

穴賢

此 辨書、 寬政四 年壬子改春六鳥 於播州龍谷滄海老師多制大應錄會中古帆窟

而寫焉。

四

智

辨 終

P. 和 倘 全集 郭 六 卷 (日間田)

自

夢に 去て、 とを。 と如 返し 指南 は、 作智と名 こと能はず。 智 を得て、 ることあ 差別 何 て、 の趣、 do 卽 ち 若 釘を拔き、 کی 曾 佛界、 中 け、 5 審 難 し又人あ て見ることあ 夜 言詮 古人の言句に眼を晒 細 透 W 唯恐くは、 北方に約 か。 K に參究して看よ。 0 話 魔界を超越 L の旨にあらず。 雖然 楔をぬきて、 b. て、 頭 に於て、 世界悉 して、 此 たはず。 眞正 明 に於て精彩 して、 師 涅槃門 を尋 く闇 百 の宗師是に絕たる者は、 1鍊千版 人をして洒々落々 若 これ 故 して退か きが如 而 てい L に道ふ とす。 を盡 此 L 此の向上 親 世 て佛界、 0 よ。 3 ずんば、 田 < して透得分明 爐鞴 地に 末後 麠 設ひ 此 ~ の大事に格外の些子の道理 ば大 魔界 至 K 0 0 智 0 入らざれ 透 5 他 句, K 過 日 田 W 0 日 境界 必ず 輪 遊 と欲せば、 地に至らし ならば、 天上に日を揀より 0 E 戲 分 始 0 ば、 て牢 K 須 此 あ ١ 至 彌 0 b 法に 些子 7 粘 其 とも、 關 0 は、 北 を の深 只前 む K 於 解 至たると。 面 0 で大自 妙處 Ļ 奥 是を成所 尙 悟 K 0 難 妙觀祭 あ を 解 至 打 返 3 縛 き 計 を るこ 1 時 知 を 在 2 す 知 打

四

漸 これ K 圓 西 滿 K 報 傾 きて 身 0 遂 位 K K 没 L 7 す る が 西 如 方 し。 K 約 平 L 菩提 等 大慧 門 とす。 0 正 中 K 譬 住 は して 大日 は、 輪 0 中 衆 生 午 0 を 根氣を 過

見 る ح と能 はず。 差別 0 法門明 か なること能 はず。 若 し自悟自證 の境界に 此 ま

らず、 此 の妙 觀察智を修 智 L 得れば、 能 事 巨に 了り、 所作已に 辨 U て、 罷休 0

田 地 K 至 る。 是日沒するの義にあらず、 諸智 成就、 菩提圓滿の義 也。 自 覺 K 他

覺行 圓 滿 を眞 の究竟 の菩提 とす るが 無垢智と一 故なり。 次に成 所作智とは、 是究竟解脫 是の智を成 0

境界 世 ざれば、 K L て、 自 利 秘 密 々他の所作に於て大自在を得ざるが故に。 總 心持門也。 是 を 云 ひ、 又無 作 0 何をか 德 と云。 無 功用と云。

前 用 0 0 智 妙 とす。 觀察智は、 此 0 智 功行を以て は修證 學 成就 得 0 分 して、 際 を 超 修證學得 て、 指 南 0 分際 言 詮 な 0 るが故 及 ばざ る處 に、 な みな有 b. 譬 功

ば妙 觀察智は覺行 圓滿 の花の開敷するが 如 し。 此 の成所作智は覺行 圓 滿 0 花散

り落ちて

果實

と成

が

如

L

此

は

是

れ

我宗最後

间

上

の關模

子

を

透

過

世

ざれ

ば

自隱和倘全集第六卷(三三〇)

白

P 然に明 理に 料 佛 鍊 入 百 巴 若し佛祖 順 刻苦 爐鞴 るに 簡 祖 鍊 兩 然れ 通 を以 世 囘 五 0 ざれ 彌入れば彌深きが如し。 時 達 關 の功積らざれば、 K 了なら 0 透過 八教 鎖 入 ども彼是多事 世 難透の話頭を究て、 7 2 觀察す を透て、 れ ば が爲 T を以 ん。 0 妙義 鍊 名 り鍛 るに 8 劍 7 是を看經 ぬとは成 方便自在 盡 K. 一々決擇 ふて貴 に渡れ は せ 先づ佛祖 非ず。 b 一切智 とす 9 0 に普 ば して、 難 眼 しとす。 其旨趣に了達せば、 又世 と云。 自 ~ し。 く衆生 利 自在智、 か 徒 0 言教を以て日 智 參 一の鍛冶 5 5 餘力あらば、 ず。 學 元これ 夫佛 K 化 \$ 只 0 他 根機 機 現前すること能はず。 亦然り。 の鐵を鍛ひて刀を作るが如し。 山 祖 智、 K 同 K の言教は、 登 應するを妙觀察智 を費す計 爐鞴 圓満自在なるを妙觀祭智とす。 諸子 夜参究すべ るに、 圓解煥發して、 佛 百家異道 なれ 祖 轉 其 b 難 ども にて、 透 登 の旨甚深 L の大爐鞴 12 の深理 ば轉 唯幾重 數度 と名 却 五家七宗 切の法理 高 7 にして、 も入れ 益 く。 に入て精 ٧. を明むべ な K 智慧 幾度 H 海 の玄 B 7 自 K

24

れ の平等解 とも 事 脫 K 0 場處を指して平等性智と名 於て未だ平等なら ず。 舊習煩惱 < 彼 0 見解 の分際 は理 に於て 平 等 な

六

然に滞て、 全く自在ならず。 是故 に此 の悟後 0 の境にわたれ 妙行 を平等性智と名て、 ば、 知見も道力も 南方 自

約 L て修行門 とす。 譬 ~ ば大日が 輪 0 須 彌 0 南 面 に中す 3 時 は、 光明 盛大に して、

幽 澗 深 谷、 處とし て照さずと云ことなく、 堅氷濕土、 物としてかはかさずと云

2 と無きが 如 し。 菩薩 見性 0 眼 あ りと云へ とも、 此 の行門に入 らざれ ば、 業障

むべ 煩惱 し。 を斷 次 除 に妙觀察智と云 す る 2 と無 きが は、 故 に、 眞實平等不二の境界に到つて、 解脫 自 在 の境界 を得 ること能 佛祖差別の深 はず。 可惜 理

を明 らめ、 利益 衆生 の方便に通達す るを旨 とす。 然らざれば、 設 とひ 鍊 b 得 T

無碍 智 を得 とも、 畢竟し小乘 0 窠窟 に滞 て、 切 智 無碍 智 を得 て、 應變 自 在

故 に大悲願 心 を起 して、 普 < 切 衆 生 を利 益 반 ん 2 を要とし、 差 別 無量 0 法

K

衆生

を

利

益

١

自

覺

女他、

覺行

圓滿の究竟の大菩提に到

ること能はず。

2

0

佛見法 工夫純 清淨なる時は、 前後 破 順境に逢 彼 K を 0 消除 明了 L 照 0 左右七頭八倒、 破 所 見 瞋恚 見 L の智見を以て、 -L ては順境を照破 なれば、 の當體を以て、 生ず 妙 聞 解 切 時 自 其の清淨心を照破す。 れば瞋恚を照破 は聞物を照破 の境界に於て、 見性 然に現前して、 全體觀照三昧に入て、 煩惱に入ては煩惱を照破し、 了 Ļ 受用親切 々分明に 逆境に逢ては逆境を照破し、 ١ 全體 ١ 行 L 自 K 愚癡 と解 照破して、 て、 身 一切時、 切 0 掌上を見 は 出 五. 0 境界を觀照すべし。 れば愚癡 能く内外 蘊を照破 相 應 其 一切處、 ١ の心退轉せざれば、 るが 菩提に入ては菩提を照破 を照破 理 の諸法を觀破 ١ と事 如 前境 五欲六塵 < ずは圓融 貪欲起れば貪欲を照 し。 是 の六塵を照破 三毒 の時 見る時は ١ ١ 得失是非 な V 身心不二、 業性 照破して、 くし よ 見る物 自然 Ļ 7 Ļ 心 此

四智辨

性相

無碍なることを得て、

眞實平等の境界を成ずるを得て、

平等性智と名く。

彼

0

不二

枚、

平等

無相

0

見解

を指

て云にあらず。

平生

0

境界

を錬

り得たる眞

乍 ち破れて、 佛性頓に現前す。 是を大圓鏡智 とよ。 是即 初發心住、 便 成 IF. 覺 0

M

端 壤 的なり。 切壞、 法として具足せずと云ふことなく、 八萬法門、 無量 一の妙義 時 に其根源を識得して、 理として圓滿 せずと云 一成 一切成 5. ことな

し。 雖 然 初入の菩薩は初生の 佛子に して、 佛性 の悪日は出 たれ ども、 業雲未

だ晴 れやらず、 道力微弱にして見性明了ならざる故に、 大圓鏡智は東方に約 L

羅 て、 發 片 一心門と名く。 0 光明なれ ども、 譬へば大日輪 循陽 光 の熾ならざるが如 0 須 彌 の東方に現出 し。 して 日 見道 山 河 分明なれども、 大地 萬 象森

觀照の力强大ならざるが故に、 動もすれば、 習氣煩惱の爲めに碍へられて、 逆

順境界に於て尚自在ならず、 牛を尋る人、 旦 眞の牛を見徹したりとも、 猛

く鼻貫索を以て制 せざれば、 早 晚 又 逃れ去るが 如 L 故 K 牛を見ば、 先牧 4の

平等 法を専要とす。 性 智 ことは前 此 0 大圓鏡智に の悟後の修行なければ、 止 らず、 益 大 進で、 見性 の者多は差過する處なり。 悟後 0 修行 を専らとす。 故に

專一 永劫 ず、 事 入るが如く、 身を忘れ、 とも 兩 人間畜生、 氣逼り心さはがしくして、 如是思底の者は、 を奮發 K 眼 思ひ、 に工夫すれば、 明かに開き、 K 知れ 還ること得ざるが如 も眞佛性を見ること能はず。 しく、 ん境界顯る。 喜んで沈着 前 道具入物も、 0 全體内も外も、 境を忘れなどずる事、 疑 氣を正 ない將 畢竟 或は坐して坐することを忘れ、 の心を生ずれば、 是を識神現前の時節と云。 て行く時 して如何なる物ぞと、 し慥に見るに、 さながら幻の如く、 し。 鳥の籠に在るが如く、 畳も 其時 は、 天井も、 益 此時 工夫自然に純熟して天地 々進で少 時々ならん。 少しも境界に貪着 やがて二乗外道邪魔 有 敷居も柱も、 る様にも有り、 夢の如く、 念々相續し、 しも退かざる時は、 是を不思議な事に思ひ、 鼠 此時進で退かざれば、 立て立つことを忘れ、 の錢筒中に入て出ること得 野も 影の如く、 せず、 無 大勇猛心、 い様 一片 Ш 0 窠窟 \$ の疑 精 にも有り、 水晶 に墮して、 煙 草も木も、 神 團とな を奮 0 大慚愧心 の世界に 如 4. 我が 難有 識 て、 b. 神 何

四智

辨

ば、 生 相 如 みならず、 世 めて る可 照 百 だ明了ならず、 違 金を放ち し。 0 0 0 尋常 力弱 商 即今如 先大願 機に應じて利益することあたはず。 か なけれども、 らず。 何をか次第を以て修行すと云。 人の基金を守つて賣買せざれば、 き時は、 見聞の主人を疑ふ可し。 千金を得 是 :L 剩さへ金持額して、 を起 何 をか 切 觀照の力、 業障 ١ 少しも の物を見る底 大圓鏡智と云。 大信心を發 75 を轉ずることあ 無則 至 未盛大ならず。 無量 は、 の者 の財實を聚て福徳自在を得るが如 ついやすが故に、 して、 富貴自在ならず。 行住 所謂 は 譬へば商人賣買に心を盡 些 何物ぞ、 たはず、 队 本來 初心 此故に次第修行の要路を知らずんば 百年を經 故に次第を以て修行せざるときんば、 動靜 具足の佛性 の學者、 差別 聞底 自然と基金までもなくするが 逆順 ても、 の智 縦ひ見性は眞實なるも、 0 者 の境に於て、 此 を見徹 は何 富貴を得ることなきの 0 大事 明 物 了ならざれば、 ぞと、 を了 Ļ せ L んことを要と 親く氣を沈 せん 拾金を以て 如是疑 金の と欲 性 有 衆 觀 は 世

th

或問日く、 四 三身四智と云は、 本來具足するか、 後得智の境界か、

る か 次第を以て修行するか。 答曰、 本是人々 具足すと云 とも、 時に證得す 明 20 ざれ

得ることあたはず。 夫學者參究功みちて、 佛性頓に現前すれば、 時に其理 體 ば

を證得し て、 成 功成。 階級を經ずして佛地に至れ とも 若し 次第を以 て修

行 せざれ ば 切智、 自在 智 究竟 大菩提 を成就する事 あ たはず。 何 を か 時

證 得すと云。 識神乍ち碎けて、 佛性頓に現前すれば、 光明漫々として天地に満

るを大圓鏡智、 清淨法身とす。 是八識 の所變 なり。 六塵の諸法、 見聞覺 知

皆 我佛性となるを、 平等性智 圓満報身とす。 眞智明なるが故に、 能 く法 理 を

辨 4 な法 知 るを 性 K 妙觀察智 稱 5 を 成 とす。 所 作 智 是報 化 身にして又化身 身自在 の境界と日 を兼たり。 50 然りと云 と云 咳唾掉臂、 ふとも 動靜 見道未 連 爲

VU 智 辨

杖 III ŭi 副

藩 頭

一八

pf: 出 野 狐 涎。無底 口 門 分聖賢。時 斑 矣千餘 州廣德寺峻峰 年 滞貨。即今增價紫茸 徒 希 文 部。

自隱和倚全集第六卷(三二二)

杖

Ш

百

韻

終

| 白雲深處薰龍涎。追氣尋香幾許賢。直下打開千萬戶。寒嚴四月舖。花氈。 | 傳妙脉這些子。密把金針 | 駿州清見寺徒 智 光 尼 | 辯瀾漲起令師涎。直定龍蛇分聖賢。虎杖山頭千指衆。碧嚴前後坐菩藍。 | 武州妙臺寺龍雲徒 道 | 親言親口實酸涎。吸啜顰眉井字賢。蟻縷難穿綿密處。崑崙嚼鐵大家氈。 | 武州真光院一珪徒 祖 格 | 開談百則吐腥涎。塞斷咽喉天下賢必外道潜鏡何得見。雨餘山色碧青藍。 | 武州開光院孝天徒 禪 | 吐出葛藤百則涎。與人奪命幾先賢轉身一路使君識。野草和霖舒綠藍。 | 豊後少林寺寒岩徒 問 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|

枚

Щ

百

韻

Ц 韻

轉 這 囘 老 百 阿 則 師 舊 幾 狐 吐 涎。口 涎 提 吐紅 揮 宗 蓮 要 麗 辨 先 聖 賢。萬 賢。 毛 野 L: 凡 仭 州 州 碧 渭 東 飽 光 恶 巖 徳 etj: 寺 荆 難 天 ġp 器 瑞 堂 林 徙 徒 過。吞 際 活 慧 慧 聲 路 暫 初 息 通 総 開 滿 脏粪 售 苔 能。 並

宗

恶 寺 軸 溪 徒 惠

超

野

44

宗 乘 大 禪 佛 託 長

說

短

售

青

郎。

林 爬 天 111 徒 慧

海

州

香

逾

難 輕

觸 略 頂

月 寒 苔

革

氈。

忍

器 倒 耳 絲 答

乙

徒 祥

盧 大 地 布 花

態。

舌

頭

三

寸

叶

龍

涎

世

出

世

間

這

老

賢

瓜

瓞

綿

綿

至

今

日

都

開

言

話

拈

出

龍

涎

抽

楔

拔

釘 薄

智

賢。

頑

石

只

非

點

頭

去。崑

藍。

遠

州

龍

X

寺

閩

州

權

化

門

中

吐

出

涎。

歸

家

活

計

折 先

賢

機

鋒

凛

冽

丹

州

法

常

寺

大

道

徒

惠

葛

藤

百

則

口

流

涎。

串

穿

來

千

古

賢。

重

舉

自聽 和 倘全集第六卷 (MINO)

六

| 建瓴不遇帶,龍涎。作,雨作,睛絕世賢。疊碧岩棲墻九仭。知君蒲坐幾重監,建瓴不,竭帶,龍涎。作,雨作,睛絕世賢。疊碧岩棲墻九仭。知君蒲坐幾重監,建瓴不,竭帶,龍涎。底,在,下,雨作,睛絕世賢。疊碧岩棲墻九仭。知君蒲坐幾重監,建瓴不,竭帶,龍涎。底,在,下,下,下,至,至,至,至,,,, 。 。 |                                  |           |                                |           |                                |           |                              |           |                              |           |                             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                    | 瓴不」竭帶。龍涎。作、雨作、晴絕世賢。疊碧岩棲墻九仭。知君蒲坐幾 | 州西笑院天瑞徒 守 | 文解似舐蝸涎。歷,盡情塵、猶未賢。有過現成公案者。孤雲影落一 | 州常牧院惠仁徒一元 | 羊喘月口流涎。忽惑,多岐」兹待賢。不計咸遭拔筋骨。皮毛空止破 | 州永命院南堂徒 宗 | 蘭上味似酸涎。公案拈來萬古賢。不類辯瀾瀟洒絕。夏山洗雨百 | 州蓮光寺眠禪徒 禪 | 機嚼鐵口流涎。奴婢不滿今古賢。百則藤蘿月無影。夏山含色翠 | 州福聚院萬峰徒 祖 | 開百則喝雷涎。領殺四來豪傑賢。請見機鋒無避處寒光凛凛射 | 州泉龍寺獨苑徒 祖 |
|                                                                                                                                                    | 幾                                | 賢         | -                              | 鏡         | 破                              | 巴         | 百                            | 隆         | 翠                            | 釣         | 射                           | 鎚         |
|                                                                                                                                                    |                                  |           |                                |           |                                |           |                              |           |                              |           |                             |           |

五

杖山

百

韻

臨 機 蕊 口 吐 腥 涎 拶 向 堂 中 多 少 賢 特 L 地 州 大 移 聖 來 寺 香 全 梁 積 徒 飯 可 玄 憐 曾 嚼 雪 瑞 兼 難

龍 涎 竪 說 談 越 格 賢 干 虾 丈 州 壽 碧 德 巖 寺 難 服 岩 進 徒 步 包 法 雲 破 笠 倚 恕 花

武

州 雲津 院 大 罢 徒 元

璉

氈

州 慶 塞 寺 瓜 谷 徒

雲

武

志

來 兮 眞 相 見 鲖 腈

游 寺 大 遊 徒 宜

濃

州

吉

唯

生 蓮 寺 -叟 徒 祖

T

州

陸

躑 躅 布 花

館。

老

婆

饒

舌

口

流 涎

說

妙

說 玄

幾

萬

賢

百

則

話

頭

何

處

在

滿

山

拈

起

毒

蛇

額

下

涎

奪

人

性

命

過

先

賢。

虎

山

賴

有

出

身

句

板

幽

口

中

嚼

雪

態。

雕

雌

不

動

裊

龍

涎

百

則

提

揮

間

世

賢

国

悟

鐵

眼

坐

花

氈

牙

如

劍

樹

口

流

涎

吞

氣

吞

聲

天

下

賢。

跋

沙

山

川

何

所

在。

大

家

依

售

罔

青

態

否

臺

日

日

裊

横

隱 和 倘 全集第 六 俗 (三一八)

I'l

M

117

| 嚼臻無味引,津涎,珍重宗師能出賢。一,透參天荆棘,得。不,妨隨處一 | 峻峰 碩 | 小新戒口不流涎。初見四來諸聖賢萬事無心年漸八。唯持扇子 | 慧. | 這裡不一咬先哲涎。龜毛拂上辨愚賢青松一樹如添色。此日有人 | 祖 | 甘言老賊口流涎。形影追隨四海賢。諸財當陽遭劫奪。秘藏更失 | 祖 | 提唱百則口流涎。初識從前道德賢。虎杖山頭無限瑞。滿天法雨 | 當寺一外徒 祖 | 可,向擊前,接。咳涎。葛藤巢帶累,先賢。瀟灑絕兮絕瀟灑。饑瘡滴血 | 駿州耕雲寺法源徒 自 |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|----|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---------|----------------------------------|------------|
| 隨                                 | 忍    |                             | 琢  |                              | 觀 | 更                            | 栢 | 法                            | 要       | 滴血齒咬                             | 香          |
| 氈                                 |      | 聖。                          |    | 氈                            |   | 難。                           |   | 氈                            |         | 重。                               | Par        |

杖

111

百

韻

杖 ПI 百 韻

|     |       |     |       |        |       | _     | ,      |    |     |      |     |
|-----|-------|-----|-------|--------|-------|-------|--------|----|-----|------|-----|
| 雨   |       | m   |       | 匾      |       | 乳     |        | 百  |     | 含    |     |
| 滴   |       | 盆   |       | 擔      | 15    | 峰     |        | 則  |     | 玉    |     |
| 風   | - 1   | 之   |       | 口      | -     | 唾     |        | 葛  |     | 蒼    |     |
| 聲   |       |     |       | 矣      |       | 與     |        | 藤  |     | 龍    |     |
| 百   |       | 不   | 12    |        | 1     | 與克    |        | 流  |     | 滿    |     |
| 轉   |       | 咬   |       | 含      |       | 勤     |        | 口  |     | 口    |     |
| 涎   |       | 咬涎。 |       | 不含涎。一串 |       | 涎一    |        | 涎。 |     | 涎    |     |
| 廬   |       | 深   |       | _      |       |       |        | 术  |     | 衝    |     |
| 公   |       | 辨   |       | 串      |       | 串     |        | 心  |     | 天    |     |
| 彈   | 15    | 來   | 10    | 穿      |       | 貫     |        | 佛  |     | 毒    |     |
| 舌   | -     | 風   |       | 來      |       | 通     |        | 及  |     | 氣    |     |
| 罵   |       | 接   |       | 希      |       | 百     |        | 聖  |     | 動    |     |
| 罵三  | -     | 衆   |       | 111-   | =     | 則     |        | 氽  |     | 辞    | -   |
| 賢   |       | 賢   |       | 賢      |       | 賢     |        | 賢。 |     |      |     |
| 賢。影 | 當     | 賢。飽 | 當     | 虎      | 験     | 僧     | 濃      | 影  | 费   | 賢。即今 | 奥   |
| 寒   | 100   | 清朝  | 100   | 杖      | 州     | 堂     | 州      | 寒  | 後   | 4    | 州   |
| 虎   | 三玄    | 有   | 栖     | 峰      | 福     | 再     | 弘      | 萬  | 延   | 爭    | 天   |
| 杖   | 玄寺    | 鼓   | 足寺    | 頭      | 施寺    | 排     | 誓寺     | 古  | 命   | 奈    | 童庵  |
| Ш   | 南     | 眞   | 金     | 有      | 休     | 虎     | 響      | 乳  | 705 | 透    | 形天  |
| 頭   | 室徒    | 藥   | 4:    | 今      | 道     | 山     | 仰      | 峰  | 崖   | 過    | 天庙  |
| 月   | 徒     | 在。  | 徒     | H      | 徒     | 席。    | 徒      | 月  | 徒   | 去。   | 徒   |
| 膝   | 玄     | 一一一 | 智     | 今日。風   | 治     | 又     | 祖      | 流  | 智   | 學    | 慧   |
| 下   | -     | 須   |       | 腥      | 114   | 結     | /Brand | 酒  | E   | 碎    | 10% |
| 放   |       | 和   |       | 雲      |       | 霓     |        | 夜  |     | 將    |     |
| 光   | The l | 雪   | 1 - 1 | 冷      |       | 家     |        | 來  |     |      |     |
| 青   | 鵠     | 噢   | 海     | 藓      | 玉     | 火     | 即      | 照  | 4   | 來一   | 觀   |
| 草   | 149   | 毛   | 119-  | 敷      | ٠,١٠, | 裡     | H      | 総総 | -   | 草    | 32  |
| 重。  |       | 部。  |       | 死      |       | 主     | 11     |    |     | 聖。   |     |
| 0   |       | - 0 |       | THE    |       | THE O | =-     | 氈。 | -   | HI.  |     |

| 1  |      | 18   |
|----|------|------|
| L  |      | ш    |
| 1  |      |      |
| 1  |      |      |
|    |      |      |
| Н  |      | -    |
| ı  |      |      |
|    |      |      |
| 1  |      |      |
| 1  |      | -    |
| i. |      | -    |
|    |      | -    |
|    |      | - 12 |
|    |      | -    |
|    |      | -11  |
|    |      | -    |
|    |      | -    |
|    |      |      |
|    |      | ш    |
|    |      | -    |
|    |      | -    |
|    |      | ш    |
| Ш  |      |      |
| Ш  |      |      |
| Ш  |      |      |
| Ш  |      |      |
| Ш  |      |      |
| Ш  |      |      |
|    |      |      |
|    |      | ш    |
|    |      | ш    |
|    | 活    | -    |
|    | TEC  | ш    |
| п  | LLL  | ш    |
|    | 州    | ш    |
|    |      | ш    |
|    | 珠    | ш    |
|    | 陽院   | ш    |
|    | 13   |      |
|    | Lagg | ш    |
|    | 100  | ш    |
|    | PIC  | ш    |
|    | 30%  | ш    |
|    | 来    | ш    |
|    | 梁州   | ш    |
|    | 411  | -    |
|    |      | ш    |
|    | 徒    | -    |
|    | nc.  | ш    |
|    |      |      |
|    |      | ш    |
|    | 禪    |      |
|    | 加里   |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      | ш    |
|    |      | 18   |
|    |      |      |
|    |      |      |
| Ш  |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
| ш  |      | 1    |
|    | 惠    | 18   |
|    | -555 |      |
| Ш  | -6   |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      | ш    |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
| -  | _    | -31  |

激 揚 百 則 流 涎 苦 口 叮 嚀 好 養 賢。 獅 子 牀 頭 無 畏 說 聽官 高 側 欲 親 館

相 州 --

淨 光 寺 叟徒 慈

仙

賢。百 則 葛 藤 咬 嚼 去。户 居

龍

見

重

部

後 關 興 庬 匡 山 徒 源

詳

·賢。土 越 荒 人 稀 無寸 草。嚴 頭

苔

鮮

布

誰

氈。

杖

山

古

路

滑蛟

涎。毒

氣

曾

傷

天

下

丕

開

爐

鞴

吐

酸

涎。接

得

四

來

冠

世

江 戶 要 津 寺 石 雲 徒 玄

魯

特 好 峰 頭 月。清

影

入策

照点

部。

寺 阜 水 徒

義

根

=

州

藏

華

德 不孤 T 里 外。五

湖

來

仰

講

臺

氈

松

蔭 寺 白 隱 徒

駿

州

規

如 何 舉 揚 禪

言

前

薦

得

落

他

涎

直

下

承

當

是

不

賢。

畢

竟

杉

Ш

百

韻

强

成

公

案

壁

蝸

涎。咬

飯

養兒

老

大

賢。

此

句

不當

他

臭

涎

多

般

用

處

返光

賢。夜

來

去

犢 兒 傍 母 睡

苔

氈。

| 永昌寺 元 周 | 選佛場中吐毒遊。集賢殿上見,群賢。碧岩萬丈暗雲霧。無孔笛兮拍版藍。 | 天龍祖 | 猪肉羊棚誰唾涎買來賣去國家賢。攙行奪市價多少。坐斷虎山蒼翠氈。 | 武州玉殿寺定天徒 楚 澤 | 百篇忉怛口流涎。鬼面神頭自稱賢。世上風光總不識。由來輓却紫茸氈。 | 濃州大垣圓成寺元忠徒 古 驛 | 拈起乳蜂一掬涎。三千里外走,群賢,走,群賢底是何物,昨日有人贈,坐藍, | 駿州松蔭寺白隱徒以融 | 接物應機何毒涎。靈光光裡絕,凡賢。河南河北雨過後千草茸茸舒綠藍。 | 常州福泉寺紹岩徒 知 成 |
|---------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|
|---------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|

10

黄頭

碧眼

嚼酸

涎。韶

石機關

四。聖

野。千

佛

父兮千佛母。爲君綵出

五

雲氈。

| 機輪轉處吐,腥涎。今古趨風聖與賢。虎杖看來無別事。青山躑躅舖,紅藍。 | 此箇評論口流涎。辯河浪起漾,群賢。頂門端的歸那裡。雨後青青百草藍。 | 當國郡定寺印住徒 自 脱                   | 一奏獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向悉人淚濕藍。           | 豫州大善寺月山徒 楚 能                                                                                    | 百則葛藤何臭涎。空華亂墜豈稱賢。當頭幸有出身路。落日影斜射。客藍。                                                   | 洛華園養源院節山徒 文 明                                                                                 | 話頭百則咬流涎。這裡豈堪、容、聖賢。賓主分明林際寺。孤峰獨坐白雲藍                                                               | 豐後吉祥寺峻法徒 禪 沙                                                                                                              | 劍樹牙根不滴涎。直幷吞十聖三賢。拶來百則指頭月。徧界影寒趺坐氈。                                                                                                 | 相州妙樂寺海風徒 惠 然                                                                                                                                               | - 国本省品集集之前 KELES                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                   | 箇評論口流涎。辯河浪起漾。群賢。頂門端的歸那裡。雨後青青百草 | 箇評論口流涎。辯河浪起漾"群賢,頂門端的歸,那裡,雨後青青百草當國郡定寺印住徒 自 脫 | 箇評論口流涎。辯河浪起漾,群賢。頂門端的歸,那裡。雨後青青百草當腳琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向,愁人,淚濕奏獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向,愁人,淚濕 | 箇評論口流涎。辯河浪起漾,群賢,頂門端的歸,那裡,雨後青青百草<br>奏獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢,惺惺着着何時節。說向,愁人,淚濕<br>數州大善寺月山徒 楚 能 | 箇評論口流涎。辯河浪起漾,群賢。頂門端的歸,那裡。兩後青青百草奏獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向愁人,淚濕奏獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向愁人,淚濕 | 箇評論口流涎。辯河浪起漾,群賢。頂門端的歸,那裡。雨後青青百草則葛藤何臭涎。空華亂墜豈稱賢。當頭幸有出身路。落日影斜射客寒獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向,愁人,淚濕寒 離 | 箇評論口流涎。辯河浪起漾,群賢,頂門端的歸,那裡,雨後靑靑百草則葛藤何臭涎。空華亂墜豈稱賢。當頭幸有出身路,落日影斜射,客則葛藤何臭涎。空華亂墜豈稱賢。當頭幸有出身路,落日影斜射,客則葛藤何臭涎。空華亂墜豈稱賢。當頭幸有出身路,落日影斜射,客 | 箇評論口流涎。辯河浪起漾,群賢。頂門端的歸,那裡。兩後青青百草頭百則咬流涎。這裡豈堪.容,聖賢。當頭幸有出身路。落日影斜射,客則葛藤何臭涎。空華亂墜豈稱.賢。當頭幸有出身路。落日影斜射,客則葛藤何臭涎。。這裡豈堪.若,聖賢。當頭幸有出身路。落日影斜射,客。 | 箇評論口流涎。前并吞十聖三賢。授來百則指頭月。編界影寒趺坐樹牙根不滴涎。直并吞十聖三賢。資重內財林際寺。孤峰獨坐白雲頭百則咬流涎。這裡豈堪。容,聖賢。當頭幸有,出身路。落日影斜射。客獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向,愁人,淚濕奏獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向,愁人,淚濕 | 個評論口流涎。前共吞十聖三賢。資東門端的歸,那裡。兩後青青百草頭百則咬流涎。這裡豈堪。容。聖賢。賓主分明林際寺。孤峰獨坐白雲頭百則咬流涎。這裡豈堪。容。聖賢。賓主分明林際寺。孤峰獨坐白雲與萬藤何臭涎。空華亂墜豈稱賢。當頭幸有出身路。落日影斜射。客獅琴各戀涎。山鳴谷應逞,才賢。惺惺着着何時節。說向,愁人,淚濕 |

Ш 百 .韻

杖

| 額  | -  | 須   |     | 掃  | 17  | 捺  | -   | 荆  |      | 山  |     |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|
| 下  |    | 彌   |     | 酒  |     | 胡  |     | 棘  |      | 家  |     |
| 有  |    | 百   |     | 蝸  |     | 那  |     | 林  |      | 溪  |     |
| 鬚  |    | 億   |     | 牛  |     | 笛  |     | 中  |      | 涸  |     |
| 口  | 70 |     |     | 壁  |     | 白  | -   | 散  |      | 口  |     |
| 有  |    | 蝸   |     | F  |     | 牛  | -   | 講  |      | 流  |     |
| 涎。 |    | 涎   |     | 涎。 |     | 涎  |     | 涎  |      | 涎  |     |
| 分  |    | 錯   |     | 0  |     | 萬  |     | 喝  |      | 投  | 4   |
| 明  |    | 錯   |     | 香  |     | 劫  | -   | 雷  |      | 宿  |     |
| 見  |    | 由   | 3/  | 請  | 100 | 餘  |     | 藩  | -    | 飢  |     |
| 得  |    | 來   |     | 得  |     | 殃  | 5   | 駭  | 55 1 | 寒  |     |
| 四  |    | 411 |     | 四  |     | 及  |     | 耳  |      | 四  |     |
| 來  |    | 塑   |     | 來  |     | 聖  | 1.7 | 墾  |      | 海  | 0   |
| 賢  |    | 賢   |     | 賢  |     | 賢。 | 100 | 賢。 |      | 賢  |     |
| 開  |    | 列   | -   | 燈  | -   | 何  | 35  | 干  |      | 自  |     |
| 雲  |    | 祖   |     | 雜  |     | 必  |     | 秋  |      | 愧  |     |
| 流  | Y  | 家   | 0.  | 吹  |     | 用  |     | 有  | 2.1  | 早  |     |
| 水  |    | 風   | - 1 | 着  | 10  | 天  |     | 劵  | 1.97 |    |     |
| 瀟  | 1  | 那   | 75  | 笛  |     | 華  |     | 誕  |      | 知今 |     |
| 瀟  | 1  | 鏑   |     | 無  | 月二  | 亂  | 六四四 | 場  | 東門   | 日  | 外   |
| 泗  |    | 是。  |     | 孔  | Ir. | 墜  | EE  | 地。 | 1.1  | 事  | .75 |
| 更  | 義  | 光   | 慈   | 露  | 義   | 雨  | 禪   | 出  | 元    | 爲  | 元   |
| 爲  |    | 逾   | 7_  | 柱  |     | 中  | 75  | 崩  |      | 師  |     |
| 何  |    | 日   |     | 驱  |     | 添  | 4   | 瑞  |      | 合  |     |
| 人  |    | 月   | H   | 成  |     | 得  | 班   | 雲  |      | 合設 |     |
| 舖  | 濟  | 隱   | 專   | 拍  | 築   | 絲  | 通   | 舖  | 菊    | -  | 禪   |
| 此  |    | 單   |     | 版  |     | 苔  |     | 紫  |      | 毛  |     |
| 重  | 14 | 氈。  |     | 豐  |     | 館。 |     | 业  |      | 能  |     |

自隱和倚全集第六卷(三一三)

八

| 「                                                                                                                                                                                                                                                                              | 頭  | 100 | 荆  | 17  | 號  |    | 分  |             | 機  |     | 舌    |       | ı  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|----|----|-------------|----|-----|------|-------|----|
| 親切燒。龍涎。一則則兒祈。聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花親切燒。龍涎。一則則兒祈。聖賢。別聖叢中老和尚賀看堂上倍堆原然不.惜涎。古今聖主驗。才賢。吹毛猶未出。王庫。坐見昇平屋裡原然不.惜涎。古今聖主驗。才賢。吹毛猶未出。王庫。坐見昇平屋裡原然不.惜涎。古今聖主驗。才賢。吹毛猶未出。王庫。坐見昇平屋裡原然不.情逝。古今聖主驗。才賢。吹毛猶未出。王庫。坐見昇平屋裡原然不.情逝。古今聖主驗。才賢。此毛治未出。王庫。坐見昇平屋裡原然不.情逝。古今聖主驗。才賢。此毛治未出。王庫。坐見昇平屋裡原然不.情逝。古今聖主驗。才賢。此毛為大能徒禪末本 |    |     |    |     |    |    | 甘  |             | 似  |     | 捲    |       | ı  |
| 「別焼・龍涎・一則則兒祈・聖賢・雪竇山前虎杖下・到今狼藉百花の焼・龍涎・一則則兒祈・聖賢・外里、養中老和尚、賀看堂上倍堆然不」情、遊、古今聖主験。才賢・吹毛猶未出土庫。坐見昇平屋裡然不」情、遊、古今聖主験。才賢・吹毛猶未出土庫。坐見昇平屋裡然不」情、遊、古今聖主験。才賢・吹毛猶未出土庫。坐見昇平屋裡然不」情、遊・宣・一向任。才賢・難・百則舊公案・蚊上鐵牛細鑑、大田、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、                                                   |    |     | 漫  |     | 廓  |    | 間  |             | 蒼  |     | 波    |       | ı  |
| 龍涎。一則則兒祈聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花之。一則則兒祈聖賢。鄭聖叢中老和尚賀看堂上倍堆流涎。演暢宗乘在聖賢。鄭聖叢中老和尚賀看堂上倍堆流涎。古今聖主驗才賢。此毛獨未出王庫。坐見昇平屋裡悟涎。古今聖主驗才賢。鄭難百則舊公案。蚊上鐵牛細氎臭涎。一則則兒祈聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花樓。                                                                                                                          |    |     |    |     | 然  |    | 味  |             | 龍  |     | 瀾    |       | ı  |
| 龍涎。一則則兒祈聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花之。一則則兒祈聖賢。鄭聖叢中老和尚賀看堂上倍堆流涎。演暢宗乘在聖賢。鄭聖叢中老和尚賀看堂上倍堆流涎。古今聖主驗才賢。此毛獨未出王庫。坐見昇平屋裡悟涎。古今聖主驗才賢。鄭難百則舊公案。蚊上鐵牛細氎臭涎。一則則兒祈聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花樓。                                                                                                                          | 燒  |     | 吐  |     | 不  |    |    |             |    | - 1 | 百    |       | ı  |
| <ul> <li>一則則兒祈,聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花之。</li> <li>一則則兒祈,聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花之。</li> <li>一則則兒祈,聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花之。</li> <li>一則則兒祈,聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花之。</li> <li>一則則兒祈,聖賢。雪竇山前虎杖下。到今狼藉百花之。</li> </ul>                                                                                      | 龍  |     | 臭  |     | 惜  |    |    |             | 毒  |     | 則    |       | ı  |
| 世界三百則罵。先賢。俗人今買三升酒。頭上角巾膝下開三百則罵。先賢。俗人今買三升酒。頭上角巾膝下開三百則罵。先賢。外毛猶未出。王庫。坐見昇平屋裡一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一                                                                                                                                                                    |    |     | 涎  |     | 涎  |    |    |             |    |     | 涎。   |       | ı  |
| 聖皇家子五湖賢同途如奈不同轍。指禮放光照客空寰宇五湖賢同途如奈不同轍。指禮放光照客門一句任。才賢。吹毛猶未出。王庫。坐見昇平屋裡別則見祈。聖賢。對難百則舊公案。蚊上鐵牛細氈不可能,工道全寨,不同惟。」                                                                                                                                                                           | _  | 1.  | 分  |     | 古  |    |    |             | 閑  |     | 眼    | 1/4   | ı  |
| 則兒所,聖賢。」<br>與州原松蔭寺自隱徒<br>選字五湖賢同途如奈不同轍。垢襪放光照。客<br>房門麗,任賢。俗人今買三升酒。頭上角巾膝下<br>是州總見寺太龍徒 良<br>之一句任。才賢。此毛猶未出王庫。坐見昇平屋裡<br>一句任。才賢。難難百則舊公案。蚊上鐵牛細氎<br>工道 全<br>寒<br>工道 全<br>寒<br>工道 全<br>寒<br>工道 全<br>寒<br>工道 全<br>寒<br>工道 全<br>寒                                                          | 則  |     | 明  |     | 今  |    | 暢  |             | 言  |     |      |       | ı  |
| 是                                                                                                                                                                                                                                                                              | 則  |     | _  |     | 聖  |    | 宗  |             | 百  |     |      |       | ı  |
| 賢。」 一                                                                                                                                                                                                                                                                          | 兒  | 1   | 句  |     | 主  |    |    |             | 則  |     | 宇    |       | ı  |
| 賢。」 一                                                                                                                                                                                                                                                                          | 祈  |     | 任  |     |    |    | 在  |             | 罵  |     |      | 111   | ı  |
| 寶山前虎杖下。到今狼藉百花<br>寶山前虎杖下。到今狼藉百花<br>寶山前虎杖下。到今狼藉百花                                                                                                                                                                                                                                | 聖  |     | 才  |     | 才  |    | 聖  |             | 先  |     |      |       | ı  |
| 寶山前虎杖下。到今狼藉百花<br>寶山前虎杖下。到今狼藉百花<br>寶山前虎杖下。到今狼藉百花                                                                                                                                                                                                                                | 賢  |     | 賢。 |     | 賢。 |    | 賢。 |             | 賢。 |     |      | [F-fo | ı  |
| 寶山前虎杖下。到今狼藉百花<br>寶山前虎杖下。到今狼藉百花<br>寶山前虎杖下。到今狼藉百花                                                                                                                                                                                                                                |    |     | 難  |     | 吹  | 紀  |    |             | 俗  | 尾   |      | 州     | ı  |
| 前虎杖下。到今狼藉百花<br>東京大熊徒 良 哉 光照。<br>東京大熊徒 良 哉 光照。<br>東京大熊徒 禄 守 學 中老和尚,賀看堂上倍 地 本上出王庫。坐見昇平屋 上                                                                                                                                                                                        | 竇  |     | 難  |     |    | 州  |    |             | 人  |     |      |       | ı  |
| 即唐杖下。到今狼藉百花                                                                                                                                                                                                                                                                    | 山  |     |    |     |    |    |    | 211.<br>14. | 今  |     |      | 松     | ı  |
| 唐 本職徒 良 本職徒 良 本職徒 良 本職徒 良 本職徒 良 本職徒 良 一外徒 守 一外徒 守 一外徒 守 一外徒 守 中縣 正道 全 果 里 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是                                                                                                                                                                  |    | 4   |    |     |    | 寺  |    | 寺           | 買  | 寺   |      | 寺     | ı  |
| 後                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     | 舊  |     | 出  | 大  | 1  |             | 三  |     |      |       | ı  |
| 下。到今狼藉 日 本                                                                                                                                                                                                                                                                     | 杖  |     | 公  | 儿   | 王  | 無  |    | 往           |    | 龍   |      | 維     | I. |
| 今     上     見     看     上     機       狼藉     牛     第     上     角     力       市     上     中     市     市     市       市     基     基     基     基     基     基                                                                                                                       | 下。 |     | 案。 |     | 庫  |    |    |             | 酒  |     |      |       | 1  |
| 今     上     見     看     上     機       狼     量     上     角     力     力       市     上     事     株     市     株       市     基     基     基     株     本     本     本     本                                                                                                            | 到  | 惠   |    | 全   | 坐  | 禪  |    | 守           |    | 良   |      | 慧     | 3  |
| 藉     中     平     上     中     光       百     昌     細     處     屋     末     倍     學     膝     哉     照     休       花     監     裡     堆     下     容                                                                                                                                |    |     |    |     | 見  |    |    |             |    |     |      |       | 1  |
| 百 昌 細 癡 屋 末 倍 學 膝 哉 照 休 花 氎 裡 堆 下 客                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |     |    | 3. |    |             |    |     |      |       |    |
| 花                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     | 9  | 100 |    |    |    |             |    |     |      | -     | ŀ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 昌   |    | 癡   |    | 末  |    | 學           |    | 哉   |      | 休     | 3  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |    |     |    |    |    |             |    | 10  |      |       | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 氈。 |     | 氈  | 111 | 雕。 |    | 氈  |             | IL |     | 1100 | 1     |    |

杖

Ш

百

韻

| 松烟薄籠吐龍涎。紫蕨點毫向。普賢。無字碧巖乾不盡大虚半幅雜节 | 常國川津濱長顯寺禪桂徒 祖 湛 | 高登犯座噴虎涎添得盧公絕代賢中有簡翁垂手處卷風舒雨古 | 當國圓通寺鏡山徒 禪 桂 | 杖嶺密伸親口涎。堂中今領百員賢夜多寂寂疎檐雨。暗愧古人樹一 | 相州永久寺舊岩徒祖 | 百則葛藤滿口涎。從來何論聖氣賢。杖山路滑人難到。古木寒生舊 | 羽州大慈寺蠻叔徒 禪 訥 | 地 山 正 雅 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|---------|
| 幅                              | 湛               | 雨                          | 桂            | 人                             | 育         | 生                             | 部            |         |

白鹽

崑

崙

吐舌

口

流涎

心佛

都盧

不聖賢。

雨

過

風

驚

乳

峰

曉。雲

生

膝

下

破

蒲熊。

嶮

崖

自濺白

龍

涎。頭

角

崢嶸

麻。聖

賢。綠

樹

重

陰

無

限

意。層

雲深

擁

坐着

館。

相

州

幅

殿

寺

喜堂徒

禪

甫

武

州

彩. 照

岩

寺

14

岩徒

全

提

| 麝有清香,蝸有涎出身各自等,先賢,胡僧不識隣入笑。引得千年蓋覆藍。 | 駿州最明寺象岩徒 普 頑 | 露地白牛口嚙涎。商量何讓北禪賢。誰知今日爲人處。狼藉七花八裂藍。 | 遠州金地院嫩桂徒 伊 三 | 泥人接觜木人遊。版齒生毛家國賢。點破夜明簾外月。藏機簇錦百花藍。 | 肥後泰勝寺一山徒 玄 毒 | 拈出夾山狐狸涎。驀頭惡水澆,先賢·碧嚴前也碧嚴後。狼藉白花舖白藍。 | 楚樞 | 狐毒殺人百則涎。攪成一味,示,群賢。吾家舊物今何失。傳得胡兒白馬氈。 | 湘南元潭 | 鸞膠何似馬牛涎。兹續斷核間世賢。弘法因人誠可信。堂前莫卷紫茸氈。 | 天林 祖 一 周 |  |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----|------------------------------------|------|----------------------------------|----------|--|
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----|------------------------------------|------|----------------------------------|----------|--|

韻

杖

Щ

百

杖 百 衙

當 國 寺 天 鳞 素

00

핵 海 徒

順

目 群 機 流 口 涎 說 凡 論 聖 呵宣 賢。話 頭 百 則 人 難 **沙到。至** 者 IE. 知 圓 館。

觸

越 明

前 德 昌 寺 湖 晋 徒

碩

難。

焰 難 消 鐵 橛 涎 彫 鐫 遞 代 返 他 野。 朝 來 入 緣 千 峰 雨 。晴 布 乾 坤 \_ 色

烈

常 國 ER 了 寺 月 丘 徒

義

甸

駿

州 松 醛 寺 白 際 徒 禪

守

不是 骨。争

或

横

虎

口

或

蛇

涎

萬

苦

千

辛

幾

許

賢。

道

風

有仙

堪

忘

世

此

占、強

百

則

皆

是

臭

涎。

放

行

把

住

任一千

賢。

卽

今

天

地

無減

處。八

面

清

風

滿

草

氈。

國 膠了

寺 月 丘徒 祥

當

郁

階 前 晒

坐

氈。

喝

祖

百

則

話

頭

百

則

涎

是

非

凡

聖

叉

非

野。

黄

梅

雨

過

還

看

也

依

舊

蒼

天

箇

氈。

睡

美

不知

口

吐涎。

懶

看

掌

果

愧

先

賢。連

朝

霖

雨

朝

舞。起

向

| 向二義門漲、玉涎。髮人和德則他賢。杖山幸有此消息。松奏沒被苦展氈。 | 三州華藏寺卓水徒 禪 類 | 沒滋味談滿口涎。辛酸手段作家賢。祖門跂予泰山望。簇錦布金躑躅氈。 | 藝州與禪寺湛堂徒 禪 義 | 幾蒼龍窟汙龍涎。百則蘇生萬古賢。雨過雲收人不見。藤蘿月冷綠苔氈。 | 肥前好昌寺寬堂徒 祖 東 | 碧嚴窟百則蝸涎。殺活臨機看,大賢。豈紫金躬容,白氎。飜紅蓮舌,坐、斑氈。 | 濃州眞禪寺寂室徒 慧 言 | 挑墮燈花盡觜涎。開編相對古先賢。只今唯卜蔭凉地。松栢影中設客氈。 | 江戶定林寺峻岩徒 智 鐵 | 口生的酸可謹涎。硬爲見孫分見賢意氣出群無関說。走盤碧玉奈留氈。 | 三州大平寺田龍徒 禪 味 |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|

杖 山 百 韻

州 東 禪 寺 大 庾 徒 祖

達

濃

州 剛

黢

金 寺 罢 山 徒

遲

鞭

寒 Ш 徙 慧

億

殿

州

金

刚

寺

滑 人 難 到 劫 外 夢

巴

坐

底

氈

宗

匠

胡

無

徒

弄涎。特

看今古墮愚

賢。碧

巖

路

强

爲

群

機

不一情

涎。塊看

+

聖

罵三

賢。盡

情

切

思

隨

他

去。座

下

有

兹

-

片

難。

吐 出

黄

金

滿

口

涎

叨j

叨

不

妨

黑。 先

賢。碧

厳

高

华

虎

峰

頂

撞

着

太

空

拍

版

氈

餴 院 燈 外徒 惠

直

奥

古 州 灭 無 邊 好 風 月 清

光

夜

夜

隔

誰

氈。

H

極 寺 礷 塞 徒

精

當

國

祖

来

斯 公 案 不 摸

此

話

爲

誰

坐

客

氈。

岩 徒

長 寺 信

祖

台

쾗

當 國

接群 賢。曇 华 再 發 好

心

切

老

婆

多

口

涎

典

他

被

請

辩

若

懸

河

散

液

涎

大

家

叢

裡

活 禪

賢。

只

萬

重

公

案

太

腥

涎

這

裡

何

曾

有凡

賢

手

時 節。 箇 箇 圓

成

百

態。

和尚全集第六卷 (三〇六)

白隱

碧 嚴 集 開 講 偈

窠 百 則 狐 涎 布 衲 子 千 指 俊 賢。峰 頭 不看

並

菜

拔

釘

拔

楔

舊

青

氈。

翅

葛

藤

佛 誕 生

山 鴉 暫 息 鳳 凰 枝。宗 乘 豊 堪伸 臭 觜 啐 啄 同 時 湯 涓。跳 金 明 出 紫 金

大 啓 座 元 +  $\equiv$ 囘 諱

四 千 六 百 有 餘 日。覿 面 分 明 此 箇 人。招 取 杖 山 多 少客。清 光 院 裡 轉 雙 輪。

當 國 青 龍 寺 東 漸 徒

祖

珍

碧 巌 兼 碧 後 爲

誰

坐

却

破

蒲

氈

福 寺 亨 寧 徒 智

江

州

興

岩

孤 峰 頂 上。為君 幾 度 問 寒 氈。

咄

哉

百

則

口

流

涎。劈

面

拶

來

排

聖

賢。將

謂

坐

杖

111

百

韻

波

瀾

舌

漲

狐

涎

接

得

四

來

千

指

賢。

何

用

壶 爪 爪 牙終 小 179

**自鹽和尚企集第六卷(三〇四)** 

|  |  | 不顧底屍臭皮遊作何用。其顧焉 | 日。儞輩健康長壽縱閱。三百五百歲時。不窮,明者般向上宗旨。總是鴉亦 | 愚有利鈍。健康長壽如麻似栗。那箇是被奪却命根底。寔可怪。第乏道者 | 爪牙。五百年來大禍患。天下衲僧失命根。傍僧曰。古來禪門之緇侶有賢 | 結。面色如上。時窮乏菴主高聲唱,一偈日。可貴眞佛屋裡語。直是法窟毒 | 佗方。擬議汝目授與三十主丈。其勢欲裂食。寒餓禪者低頭默坐。目瞠口 | 沙羅林下二十年依然在着窠窟裡。染污多少住菴諸士面門。急急出往。 | 拔舌泥梨底。者般瞎痴奴。日打殺三五箇歷二二十年。有何罪累改既在 | 毒鼓。似熱鐵概。汝輩何處得挾派不完而輕加,種種妄解。添多少鄙判。果墮。 |  |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|

毒

是 示 第 喜 合 掌 其 也 九 \_ 低 現 然 + 火 證 後 八 後 頭 矣 也 人 則 後 熟 錯 時 埀 人 示。 置 錯 有 顧 天 寒 趙 添 州 平 夏 波 餓 嘮 者 禪 和 亦 者 非 尙 嘮 平 公公 行 打 判 無 葛 配 寔 然 脚 宜 時 藤 而 拙 也。二 話 之 正 話 襟 處 初 = 日。公 旣 伙 售 百 是 則 第 年 言 泥 後 \_ 然。 佛 人 來 百 公公 金 添 則 諸 言 木 滅 巴 方 諸 寔 佛 乎 陵 說 Ξ 吹 師 佳 佛 寔 之 矣。 毛 不 就 各 提 劍 具 11 話 唱 中 道 平 妙 亚 云。

明。具 佛 豈 有 其 眞  $\equiv$ 佛 佛 者 已 船 哉 脚 Ш 車 河 夫 大 或 地 晚 萬 母 象 誰 森 刨 羅 不 醘 知 鶏 者 蟆 般 蠓 帶 艸 芥 水 拖 人 泥 畜 說 \_\_\_ 話 放 IE. 眼 大 光 石

之

來。寔 老 婆 臭 乳 也 如 百 則 圓 資 郷 些 如 停 雜 毒 海 水 滴 滴 蓝 是 毒 如 劈 梅

泥 檀 林 彈 丸 樹 掛 片 帝 片 網 썁 中 香 削 然 棄 把 亦 如 不 上 沆. 漏 哉 逗 時 記 話 有 片 餓 凍 言 隻 上 字 座 者 交 咬 置 牙 百 雕 則 目 中 云 如 樂 叫出 哉 瞎 顆

不知 禿 奴 跛 盲 驢 汝 何 偈 心 行 字 恁 字 麼 隨 語 生 解 縱 歷 E 甌 鼻。 年 趙 州 背 後 狮 亦 子 不 乳 能 如 見 途 汝

趙

州

74

句

如

焰

島

尾

如

象

句

旬

如

## 毒爪工

老 僧 = 四 + 年 來 評唱 碧 巖 錄 者 大 凡 += 次 尋 常 疑清 此 件人 矣。近

來 對 子 菴 居 久 參 之 諸 土。盡 言 碧 巖 錄 中 有 段 險 處。汝 辈 盡 精 彩 點 檢

講 得 碧 出 嚴 來 旣 集 殘 强 講 \_\_ 旣 笛 到九 無 摸 + 索 六 着。 今 則 砂 妓 春 寶 曆 + I: 五 午 蓂 春 清 應 老 曉 夢 原 中 大 於北 乘 玄 野 室 神 座 前 元 書 請

## 一偈。覺來抱腹大笑。

傍 常 僧 怪 日 碧 實 巖 五 百 百 則 年 中 間 削 出 眞 之 佛 美 屋 談 裡 也。 坐 且 語 試 如 圓 問 竇 圓 \_\_\_\_ 竇 尊 宿 尊 者。 宿 趙 絕 代 州 龍 老 門 人 也 有 贵 何

有

過。

者 般 落 節 哉 恐 妙 喜 \_\_\_ 火 之 後 後 人 添 削 者 乎。 窮 乏 菴 主 日。寔 可恐。我 師

四 擇 天 法 下 眼 総 外 百 雖 T 明 匝 眼 去。不,在 宗 師 天 我 下 師 衲 輪 僧 下。豈 無 所 其 隱 得聞 身 我 者 輩 般 何 激 幸 哉。 策。云。寔 縱 廻 月 可貴。不 支 震 覺 日

毒 爪 牙

寢 惚 寢 饱 之 眼 III. 覺終 型 自讎和倚圣集第六卷(三OO) 0

| 1     |  |  |  |  |                     |                     |                       |
|-------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 寝惚之眠覺 |  |  |  |  | 子。無難坊純一訂正。〇法界山。一相寺。 | 夢幻院電光朝露之弟子。空華坊入道題是。 | 〇理事無碍法界。無生國。不可思議郡寂滅村。 |
| 九     |  |  |  |  | 。諸相非相和尙徒。不動院湛然書是。   | ○ 合身總身院。打成一片上人之弟    | 波, 大慧平等山。<br>諸法實相寺住持。 |

事

より

破

机

千里の堤も蟻の一

穴より崩る

١ ٤

物事

輕卒なる時は、

何事も

成

に JE. ると 0 事 な 1) 天高 L と雖 も路 まり 地厚 L と雖 B 浣 く踏 まず、 大事 小

就 せざるも 0 なり。 皆 M 御眼を覺され よ。 抑も古今を考るに、 唐も H 本 南 此 樣

に治 ま る御 111-は 無き ぞ か L 御仁德、 天下 K 徧 ね < 宮も 藁屋 do 枕 を高 < 天

下泰平腹皷 狸の金玉八百八丁。 智者愚者共にそよ唆し、 茶屋船屋の奇麗 は、

極 樂似 0 大 地獄。 多く 0 人の迷ひ込、 留止の逼迫は難義 に 及ぶ。 浮世を恨 む人

\$ 有 bo 勿體 無 5 と云 3. 11 知 6 82 知 5 22 から 佛 と申 せども、 扨 K 御 世話 な 佛 江

7 人 有難 の教訓 い。 異見では、 長 5 事 K は御 直らぬ事は知 退屈 言 度事は海 りなが 5 Ш 萬に一 に、 餘 る妄想、 つも御用ひ有らば、 芥子 粒 に、 是は 納 幸 8

7 見 オレ ば何 B 無 L 米 p 店賃當も加 無 し。 JE: む こと得ずに筆 を 収 り、 忙 V 前 走

K

粉かし、荒々颯と新玉の御祝儀中述る也

維

時

圓

融

無

相

元 SE 眞 如 湖 月 唯 有 乘 日 本朝寬 延第 F"1 隱 和偷 丁 4 午四 集第 月 1 佛 卷 生 (二九八) H

望み有るとて大事が御座 己が勝手の無き樣に、 心は天理で御座る。 損徳論ぜぬ大道じや。 と此 嘸や樂しき事ぞかし。 B れ すぞや。 君有る身も無き人も、貴賤高下の隔なく、 7 人ならば、 理が る。 可也とは、 事 を 其處 知 IE. れ 心に懸て御修行なされ。 の字、 是を忠義と申すなり。 如 で聖人賢 餘まり残忍云ひ樣じや。 知 一上 れ ぬが故 是正直と申す也 人も、 徳と云ふ事、 總身主人の物として、片々よらず偏よらず。 長い浮世に短い命、 30 一心に止れば、 に迷ひが起る。 V 忍 5 0 82 人と生れて大體は、 御世話を申 是は私の御願じや。 字は成就 文字に書けば、 迫て五年と十年も、 主君有 正しきと讀む。 **爱を護れる人ならば、** 限り有る身で御座 迷ふが故に損 の元手。 すなり。 る身は猶更に、 直き心と書くぞかし。 望み 朝に道を聞て夕に死する **爱を護るは大行じや。** 頼んだとても徳は無い。 其源 が有 生て此道行ふならば、 無き身 心正し を正 る。 るぞや。 0 し極 天より福 神や佛に嫌は 無い て真直 天理を護 浮。氣如 一る時 P のぞ。 直き を下 せず は に、 主 る

座る。

の人にても、 **发を**救はん斗で、 心 K 煩 悩有る故 天竺國 に、 の御 胸 K 祖父さん、 悩み 0) 有 上無き尊き身を捨て、 るも のぞ。 是 は 衆 4: 0 步行素足 持病 で御

で御 世話を爲さる。 無我に成 ても、 啞方に成っ 3 な。 無我 と云ふ事外では 無 V ぞ。

己 が拙 ない了簡止めて、 天然自然の理を守れ 是は教への眼で御座 る。 兎角 凡

夫 は 私欲 か 深い。 惡事災難自 ら招く。 发を能 人分別 なされ。 若しも自然 の天災

己 有 から 5 身體能 は 响 く堅め、 p ・佛を祈 心に餘念無き樣に、 るも 宜 5 か 神 ep 佛 は 腹を突出、 願 0 的 L 身構 po 的 ~ に心を 直し、 取 腹力强く息を られ ぬ様 K.

込 め、 心靜 か K 緩 K ٤. ね らひ澄 して放 つ矢は、 必定は づれ 82 多 0 ぞ か し。 心

亂 何 して でも宜いぞ。 放つ矢は、 當る處は肝要じや。 五 尺の的でも、 はづれ 发を能 るぞ。 々合點なされ。 向 3 0 的 は 高天原も我心 鰯 ても、 金 の的 彌陀 ても

0 淨土 do 我 心 清き處 から 神 佛 0 宿 る處で御 座るぞや。 必ず心 に悪心 持 つな。

妬 恨 2 は 地 獄 0 元手 Fi. 欲 妄想、 不淨 の種じ p 0 胸 に 妄想有 る Wh は 心曇り

Ê

肥

和尚全集第六卷

(二九六)

嫉

自

依るな、 能 云ふ物を、 天下 物 貌 後に火焰を付たるは、 秘言 煩惱妄想、 3 **缓を悟ると眼** 右 は無 は、 は 0 て動かぬ様に、 H 這伏て、 唯我獨 無 眼 きぞ。 五行 L は地を白 名に依るな。 尋て御 洗ひ滌 を表 尊外では無 地は 妄想 容貌 が覺る。 不淨 眼 して作 4 眼を覺されよ。 なければ、 いで清めん爲めよ。 右に持たる劍にて、 煩惱起ら 0 御眼 依れば則ち迷ひなり。 凛と立たる大丈夫。 煩惱 V 固 るぞや。 ぞ。 まりじや。 か 妄想燒盡 が覺ると、 様に、 是は肝 俗には知 左 の腕 神や佛を拜すなら、 皆々 心 心要の處、 ١ に掛た 世界 靜 れ 暴惡異神の姿にて、 御眼 切衆生の妄想を、 8 足に踏だは大地で御 如。 浮世 て無我 閻浮檀金の佛でも、 止こと得ずに容貌 る縄 を覺され 面觀音じや。 御 の境に迷は は に成績 臍 0 心も清く身も清く 下へ との よ。 切 左の眼は天を白眼み、 切て排つて清 衆生の 教 御 力を入て、 ぬ譬 今の流行 眼 座 を表 ぞや。 か ~ 0 る。 煩惱 覺ると、 地より起 神 す。 0 不動 己が や佛 切 何程無病 を 容貌 衆 8 んと、 其 心 に容 柳 と云 天 6 4= 身 Ŀ 2 b 82 15 0

寢

惚

から ١ 浮 世 0 境 10 迷 は 82 樣 に、 己が 41: れ た ·L 0 鏡、 塘 き IKK すが 肝 要じ p 此

を 頃 致 世 上の ١ 流 中 行 K 世 K て、 L き 北 何 は、 IC \$ 護摩 知 6 如 を 大俗 焼 た b は、 す る 加 \$ es 佛 有 を賣 b. 代为 死 な 角 L 新 た K 加 迷 持 71 ep から 见 ひ 起 加广 る。 ル学

其 一處 7 浮 世 0 要。 人等 は、 何 历广 0 樂 師 は III K 能 利+ 徐 0 何 所 0 地 藏 は 疝 氣 に 功: 能

0 何 所 0 觀 音 则 痛 12 功 能 0 发 0 不 動 は 何 7 专 利。 益《 0 浮氣 信 心 花 見 を 兼

て、 心 亂 L 7 願懸 す る は、 欲 K 限 h 0 4IIE き浮 111 有意 から 上 K 多 亦 食 欲 Po 能等 から 上

K B 未不 足 神 p 佛 を頼 だな 6 ば、 己が 纸 儘 に成 か ٤. 無 理 な 願 U 0 大妄想、

惱 神 安 p 佛 想 療治 K 意 か 致 有意 L て、 ば、 心 土 石 0 內 工工 木物 0 惱 除 舎じ n て救済 Po 藥師 ٤. 发 如 を 來 表 2 HI L た す 藥 0 は、 mi 7 御 14 切 衆 る。 生 地藏 0 煩

菩薩 る故 と申 す 0 は、 藏\* 心 地 0 地 滅 4 ぞ。 2 御 容。 14: 貌。 る ぞ Po 心 0 奥 0 深け れ ば、 無量 不 वि 思 議

な

に、

地

K

る

1

2

調

0

柔

和

は

卽

ち

性

は

谱

也

2

云

3

K

等

L

き

41. ぞ か L 觀 晋 菩薩 と中 す 0 は 亚 を観 2 0 事ぞ か L 是は則な ち 隻手 0 音じ 4

ri

され 己が 思ひ 賤 するを専一 更無いぞ。 下 俗情深きが故に、 自 押 Ļ 5 高 根 か 在 0 も寄 の坊主 殊 腹 と愚痴が有る。 に使 よ 强いも欲との談合、 F 勝 か 0 隔 御 な顔で高 ら出た様に、 5 50 ٤. 無 眼 ぬ事 抔、 原の親父の片手の聲や、 1, が覺ぬ 爱を知 中に佛經祖錄杯、 なれば、 俗 御 座に登り、 K 名聞利欲を旨にして、 ٤ 劣 油斷被成と、 **缓を知らぬと危いものよ。** 5 談 5 ぬ 是所謂以一盲衆盲を引て地獄 議説法するけれど、 更りと西の海 ぬ と我慢が御 \_ 身持 生を暗 在家の男女を魔魅する様子、 \$ で著 邂逅 獄卒の杖下の御客で御座 御 座 達磨九年の面壁や、 座 る。 見ても意は知らぬ。 に捨て、 L 30 金の世話 て、 更に 爱を 後 三毒五欲は胸 知ら 佛法地に落 今の佛者の修行を見るに、 檀那在家の 0 世は、 p 5 82 と不 の御案内、 Ŧ炎 魔 拈華微笑に至りては、 地 に充 機嫌を取て、 足が 是も古人の糟を嘗 己が心に辱も て、 面 るぞや。 の世話やら、 の支配免 御座 釋迦 皆々御 煩惱妄想說散 の本意 早く心を飜 る。 れ ず。 眼を覺 変を 知 世 せ 渡 は更 中に 兎角 て、 貴 h

ぬと 是 は 枝葉 異 神 K 0 走 妙 る 術 L 走る筈じ po 干 兩 やよ眼 萬 啊 0 金では 鼻が邪魔じ 行 82 Po 儒 者も 兎角 佛者 眼 耳 鼻舌 \$ 是が 身 種 を頼 種を知 2 K 思 5 3

其故 に、 本 の主 心 は眞暗 U Po 儒者 は文字を業 となし、 古人 0 糟 を 拾 Ch 取 b.

詩 文作るも宜 け れ 共 役 にも立 ぬ世 の章 を 滅太暴卒に書散 L 先生 顏 も能 出

來た。 孔子 の旨 は露知 らず、 仁と天とに至 りては、 更に 夢中 0 夢 助 Ľ Po 折 K

講 ね く抔 釋 す K る 時 至ては、 は、 己 か 口 K 知 任 解 世 の妄想で、 て講 釋すれど、 文字 0 心眼清 上を説散 き上からは、 ١ 所 1 孔 更に聞 子 0 \_ 以 れ 之を か 事 ぞ 貫

か し。 學 は 只放 心 を求 る耳の ぞ か L 多藝 3 聞 は妄想 0 繁 き 種 にて、 迷ひ が 多い。

學 主 と云 手足 事、 の動く功要は、 外 ては 無 5 ぞ。 何 己 の道 から 理と學ぶが學よ。 心 0 喜怒哀 樂 起 **发を悟** る 源 是 れば自 何 ぞ。 在 服 な 耳 de 鼻舌 のよ。 身使 其 5-

處で 一心定 ま b て、 \_ 身脩 まり 家齊 0 5. 或 do 天下も治 る本 L 中。 是 んは 誠 0 學

どうぞ皆 K 御 眼覺 され よ 御 眼 が覺ると、 天 地 白 0 主 L Po 六 時 中 を

問修行。

る。 先天元氣た事 覺ては夢 の邪 は 雕 何 に 人も御嫌 な る。 新たな事 S L Po は出 嫌ふ筈じ K 御好、 やよ、 浮た浮世に 良薬は 口 うか に苦ふて 服 渡 から

型

0 橋 30 渡 る足 とどり雲踏 B 0 よ。 眞 中 通 n 0 口 出 L p 成 5 か 道 は 廣 10 ぞ 服 る世 を

覺 世。 御 眼 が覺ると大舞臺。 ず h と變 つた大仕懸、 三千世界は \_ 服 7 御座 る。

缓を觀 世 たい 心願で、 私 しは御江戸へ 出 て 來 bo 却説も 御 江 戶 0 廣 5 引。 古 V

一教拾置 て、 新たな葉道 葉藝など、 繁昌 す る 0 は 大 都會 斯 3 目 出 度 御 世 なれ

買 ば 一や買、 幸 U 納 私 が儲 8 7 櫃 ~ の實 に有 珠 ぞ の新玉賣出と、 か し。 5 此裏店 を借まして、 能價を待 つも のぞ

座 る。 買 7 用 U T 御覽じ ろ。 天 御好 地混沌未 な 分 ば よ 尋 り、 T 御 現 座 世 れ 0 無價 事 は 循 0 更 寶 に、 珠 0 過 問 去 屋 8 7 御 未

來 B 手 に取 て、 見 が 如 < で世 0 道 理 邪 正善 悪 明 白 に 神 p 佛 も自 在 なも 0 よ。

自

き罪科。 無事ぞ。 唯兎に角 IC 身を修め。 今日 の業 0 子。 大切に。 懈怠ずし

勤めつ」。 心正しく。 誠あ れ 朝より春 に 至るまで。只父母の。 御心 の。 休

まる様に。 父母に爲。 身を持ちて。 立居起队。 氣を付て。 手忠に仕へ。 事へ仕へて。 口忠に。 心慰さめ。

じ。 如何程爲とも。 及ばざるらん。

参らせよ。

事あらば。

骨を粉になし。

身を碎き。

受し酸を。 如何に又。

親よりも。

骨身恪みて。 事 へざらなん。

夫孝。 徳之本也。 教。由生所

忠義を。 何が育て」。 忘りやんな。 養ふて。 近い親子に 生て居ぞと。 残忍を見れば。 元禄しや。 死にも角にも。 あ かの他人は。 親孝行と。 恐怖や。 主 に

道 和 武 終

白

歩る行よ。 其外は。 氣を付 育。 事。 なる。 樣 あ 斯 ん کی る無體 か にても假そめに。 な 日意 給 せ。 何 思ふが故に。 b 業する樣な。 ふとても。 て。 よ 22 る。 を。 負てよと。 箸の持樣。 ŋ 皆悉く。 角 御惠 朝な夕なに。 百分一 よ 幾度も。 り。 30 知しめせ。 其昔 父母を。 & o 皆打忘。 倒つ轉びつ。 父母 父母は。 我子が言は。 飯椀を。 親 し。 に仕 事 仕 は。 悪な作 踏付にする。 ~ ~ なば。 子を憐 なば、 五形 持事迄も、 無慚と有べ 利 掛 の時 口 Lo の類ひ。 泣叫び。 山々に。 颜。 事有 如何 Po 4 少しは恩を。 00 只我 族あ 教 き。 疱瘡 ば。 に悦び。 懐ろ膝に。 悦こび給ふ。 三千 深 獨 へつ」。 b, けれ 様もなし。 り。 何腹立て。 00 の。 幼稚より。 知物と。 目も明に 折 給 ば。 尿 H しも 5 尿屎を。 諾語 5 は有とも、 0 ものぞかし。 什樣 背くべき。是一つにて。 ん。 て。 由 起治 く。 神 有とても。 L 父母 父母縱ひ。 き。 Po p 口 無理言 利線 垂掛 佛 0 言薬をば。 け 屎 不孝より。 の世話、 に。 し程。 专。 増て糾 我昔し。 憐れ て。 無理 見給 成 無體 み養 抱 L 大。 樣 ぞ 重 7 な は

孝

道

和

の爪 て。勞の。 には。 深き惠みの。 悉 く。 不淨 の穢 數しらず。 れ。 去や 又尿屎 らず。 是を嘗 に。 穢れ物。 30 7 易。 取 厭 扱 Ch ひに。 なく。 子をば寢させ + 唯龍愛。 の 指 +

給 ~ にき。 身に著物も。 程々や。 又食物の。 味 ひや。 只能程 に。 嚼こなし。 暑

K Va 寒い 1 て、 の。 報 事迄ま。 じ虚 さん。 皆試 樣 みて。 B なし。 親切 唯 -J-に。 0 爲と。 恵み養ひ。 思ふ より。 給ひぬる。 我 身 其大恩は。 0 事 は。 忘 如 れ 何 0

つ。 好制 あれば。 我は著ず。 先子に著せて。 悅こびつ。 味 好き物の。 有 時 は

先子 ぎ。 取 に與 物 B 取敢ずし 喜こぶを。 て。 見て樂みに。 乳を含め。 成長 し給 では、 U 如 樂 子 の泣 L 4 Ko 學 を。 共苦 聞 時 勞をも。 は 胸 顧 打 4 騷

ず。 二歲三歲。 す る中に。 母の花 0 面 せも。 移 りにけりな。 徒らに。 我 身 世

うに。 K 3 る。 成長かし、 事 ぞ とも、 کی 思はて。 其を樂し み。 稚 子 育つ の。 匍! 7 0 よ 物資爲便 りも。 早立 0 一様に。 知ぬ時。 在 含めて喰 か L と。 也。 物 言 よ

自

FEE

| 報ふべき。爾親三の。頃迄は。西も東も。知ぬ身を。只懷に | なも失ひ。生死の。際ひに至る。 | に。臨みては。 | 給ひぬる。慈悲の御恩は。中々に。文字や言葉に。述難し。 | 在ざれば。養はず。夫、父は天。母は地。頂きよりも。足治 | 父母の。深き惠を。報には。此身の上を。尋見よ。父在ざれ | 孝 | 天地の外に。われはなきがら。 | 父母に。任せて事ふ。まつれかし。 | 我をでかせば。不孝とぞなる。 | 天と地の。父母の外には。我は無。 |
|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 知                           | 際がひに至           | 5年      |                             | 100                         |                             |   | D°             |                  | නි.            |                  |

---

孝

道

和

讃

10 10

海山 見る 父思。 是非 は。 誤まりぞ。 父 て。 味 持てこそ。 に准 目が愁氣。 は 天 とても。 父を輕 S 案 なけれ。 は心 5 能 て。 Ľ ~ ぬ振 知品 しめ。 ろ。 E's 哀れをも。 月 母 此日。 L 似 共 K 日 重くして。 の如く。 卽 獣は父を。 の實の。 勝 B 卑しめ 本 世間 れ ち 0 かず。 の。 父 る。 知為 0. 今み ば。 と謂 は。 思へ 御教 深き見目に。 父上 限 か 知ぬなり、 只。 しは。 た り無事 給 迎 へは。 獣に近き の。 の方 2 ~ なり。 心 一方ならぬ。 子供達。 父母 是事ぞ。 0 0 کی 呼へ Fift. 准らへて。 痛 振 の戎夷 舞 と称へて。 子。 なし。 强定 ぞ。 斯訓ばとて。 思 殊に心を。 口音 二章 里 00 U 00 身に引當て。 孝行ばか cp 0 父上を。 道 れ 胸 00 共國は。 0 の。 御恩は 常 深 痛みぞ。 母の恩。 嫌 b の言 く入れ。 重く奪み。 S 母 仕過 高 do 思へかし。 0 に み重く。 do. 誰か く。 0. 思ひ 輕 しはな 深けれ 異國 病。目 しと爲ば。 知 母上 回" こそ。 よ 5 介意 息は L 子 L を 4 b ば。 を

n

身

は地

にして。

形

0

か

たみぞ。

親の恩

兩親の。 恩をば知よ。 子たる身は。 父母に受たる。 元氣を知。 父は天なり。

母

赤子の姿。 は地で 天なる父に。 顯し 岛。 愚か成身も母の恩。 生れ出。 地なる母に。 見安き故に。 身を成て。 能知ど。 十月の後に。 見難くして。 此世へは。 父

の思 母より總て。 重きわけ。 知ずば教へを。 聞わけよ。 道辨まへぬは。 外ぞ

かし。 父は天にて。 見難し。 母は地にて。 見安し。 天は形に。 顯はれて。 苦勞

の姿。 妻を撰び。 著明し。 愚痴の女を。 父の苦勞は。 應答て。行義を教へ。 心ろにて。 未子の出來 引きし。 知 心持より。 前より Bo 身持まで。 子孫の爲に。

善れと思ふ。 氣扱ひ。 是子を思ふ。 基ひなり。 扨胎内に。 子をやどし。 産るム

妻と子の。 無事息災と。 神佛 を 心の中に。 頼めども。 人目を恥て。 颜

孝 道 和 讃

迄は。

白腿和伺全集第六卷 (三八五)

碍の空ひろく。 行くも歸るも餘所ならず。 坐 當所即ち蓮華國。 那 和 四智圓明の月さえん。此時何をか求むべき。 謎 終 此身即ち佛なり、 無念の念を念として。 高ふも舞ふも法の壁。 寂滅現前するゆゑ 三昧無

th File

和尚全集第六卷

(三八四)

-

衆生本來佛なり。 水と氷の如くにて。 水をはなれて氷なく。 衆生の外に佛なし、

衆生近きを知らずして。 遠く求るはかなさよ。 縦令ば水の中に居て。 渇を叫 3:

がごとくなり。 長者 の家の子となりて。 貧里に迷ふ に異ならず。 六趣 輪廻 0

囚

緣は。 己れ が愚痴 の闇路なり。 闇路にやみぢを踏そへて。 いつか生死をはなる

べき。 佛懺悔修行等。 夫れ摩訶衍 其品多き諸善行。 の禪定は。 稱歎するに餘りあり。 皆こ の中に歸するなり。 布施や持戒の諸波羅蜜。 坐の功をなす人も。 念

積し無量 の罪ほろぶ。 悪趣いづくにありぬべき。 淨土即ち遠からず。 辱くも此

の法を。 たび耳にふるゝ時。 さんたん隨喜する人は。 福を得 る事 限りなし。

43 は N p 自ら囘向して。 直に自性を證 すれば。 自 性 即ち無性にて。 すでに 戲論

を離れたり 因果一 如 の門ひらけ。 無二無三の道直し。 無相 の相を相として。

坐 禪 和 滸

> 隱 和尚全集第六卷(二八三)

白

善惡種蒔鏡 普 恶 榧 萨鏡 和讃 和證 裕 自隱和倘全集第六卷 (二八二)

四四

自

多。 ば。 再び わ る臨終の。 わた入、 明 にうつる也。 ぬ念佛を。 山 百返千べんも。 Va れ H ふぞかし。 でも寐て居 佛聖衆とも を勵す仕 時節はなかるべし。 吹息一つかへらねば。 の請合ならざれば。 夏ひとへ。 用意忘るゝ愚さよ。 まをし暮さば何時に。 此世は堪忍世界とて。 漸々人間界を出 7 か 數を定て行として。 \$ たにて。 ろともに。 三度 何 L 起居坐队 永い未來の浮き沈み。 日課 の食 な 來迎 が そ の行 て。 5 の場が直 の用意をば。 來世といへばみな人が。 引 b 唱 彌陀 接 と申 無常の風がさそふとも。 唱 ふべ 3 朝も晩にも唱ふべし。 とかく心のまっならず。 したまひ に未來 ~ なり。 0 し。 本願 し。 忘れずと」のへ置ながら。 聞得べ 士農工 也。 て。 南 その餘は 無 なに 阿 蓮華寶座 1 し。 商そ 彌陀 か か さし らば な 此 佛 もひ出 程 0 數定むるが我ながら。 時苦界をはなれずば。 に安住 かねて御誓ましませ 業 あ な SII] 日 殊更老少不定にて。 き用 彌陀 K るやらに 0 し次第。 に 念佛 佛 さわ 意せよ。 L 一大事 安樂世界 b お を。 多 K 野 なら 冬の ても + E な 返

に。 菩 提 所請合印 形 は。 神中 或 神 虚, 0 THE RELL 據也。 京も諸 國も おし なべて。 大社 2

12 ~ ば 神宮 寺。 立。置 3 7 ぞ合 點 世 よ。 伊勢 內 宫 0 御 資 0 神藏 十二の 隨 \_\_ 0

實 基 本 紀 に そ 0 わ け を。 太神 宫 0 御 E Ti L かい 6 ば TIPLE 虚、 を 畏 4 て。 佛 法信 ·La 修

行 L て。 神慮をすゝし 的 本 れ。 その佛法 は宗 K に。 八 萬 四千とわ か れ ても。 别

て禪宗 の定 に は。 病 氣 0 時 \$ 路 終 も。 菲 禮 す 3 K B 收 們 也 念佛 とな ~ 7 極 樂

を。 人 は 願 外 3. が の修行はなり すべ T 唐 日 か 本。 た 五家 Lo 手間 七 宗 0 ひま入らず智慧入らず。 掟 た る。 百 支清 规 の定也。 銭金入らぬ念佛 況 P 無智 0 を 俗

常 に忘 れ 7 唱 5 オレ ば。 話 天善神 夜 る北 3 に 附 添 守 b 給 5 的 多。 横 病横 死 0 難

多 なく。 生 涯 無 马车 K 日 を送 b 0 定 削 の命 を 仔 分に。 持 7 此 身 0 を は b に は。 彌

陀 0 本 願 あ 中 ま 5 ず。 か ならず 來迎 したま ひて。 極 樂沿 土 ~ 連 れ 給 50 極樂 净

土 K 生 3 オレ ば。 六神 通 を 悟 b 得 て。 生 K 111 K 0 父 母 Po 孫 op 子 供 p 親 類を。 自

在 に濟 度 L て。 煩 专 せず年よ 6 ず 0 死 82 る事 なき身 と成 3 を。 世 安樂と

由

自

的

P.

莫大ぞ。 國に生 べし。 親 心得で手のうちの。 道 孟 なれど。 0 12 やらにせよ。 または兄弟しんるいか。 知 み子までも是非ともに。 ふ字がそのまゝに。 や我身の後世菩提。 子 6 の所謂仁心は。 宿世 れ ぬとて。 ては。 さながら餓鬼の とても施しするならば。 の因緣きく時は。 大小上下の人々 吟味も咎もなけれ共。 天子も公家も大名も。 なさけあるので人といふ。 施しとてもするならば。 慈悲といふ字と心得よ。 子孫繁昌願ひなば。 あり様ぞ。 いづれ因緣あればこそ。 佛道まなぶ國法は。 世界に他人とい の。 果報 分に應じて仁心が。 そのあり樣を見るならば。 百姓商人諸職 佛道學ぶか のおほく積む様に。 善根功徳のよい種を。 施す品は少しでも。 ふはな 源神慮によることぞ。 是が なさけなければ人でなし。人と たよつて來ると思ふべし。 まなばぬ 人 儒道 し。 なければ人が人でなし。 前 唯宿 のをしへなり。 眞實心にほどこせよ。 111 か。 0 な わ 染人 しの其外は。 銘 オレ 我身の果報 澤山まきおく K らが父母 不便と思ふ 判 儒道や 0 その さて神 か 此 5 神 乳 は

せよ。 貰 すくふこそ。 は なほ。 としれ。 た 0 Va るかたもなきか い妻子にわかれ 慈悲に守られて。 勿論今日 る 0 ふて命つぐ人は。 人 L K 慈悲善根 放埓邪見をおこすなり。 か 世間 は。 それ を。 ゆたかに暮すかひぞかし。 をも わ に乞食する人も。 けて所 ては。 はそのま」に。 かなりに暮す人々も。 なしさに。 わすれはて。 前世で邪見と慳貪 悪鬼魔緣も近づかず。 世にない事のある様に。 の後家や 尼法師にもなるべしと。 願ひ もめ。 我身 人の心は春駒の。 ほ どなく元のもくあ 好んでしはせぬぞ。 や子孫の祈禱也。 難儀 分相應におよぶだけ。 کے 情は人のためならず。 非道 の病者 自然とさはりなか の種 ともに消へたきおもひにて。 手綱ゆるさず引しめよ。 や貧人を。 を時 みと。 かなしみ思ふも過ぬれば。 さあ 人の喰 な きし。 6 なる るべ ば なるたけあ 貧者に施 ひ 即ち孫子 神の方便と。 0 し。 其種此世 わ 2 いけ捨 ならず更に しなさけ か のため はれ る物。 しら 福者 へは 4 佛 立 p

へてきて。

是非なく門戶に立迷ひ。

暑さ寒さにくるしみて。

生れ

L

からだは人

白

育頭 闇路 たし なと 内に。 に責 2 8 るもあり。 とぞかし。 福 せれば徳らすし。 な是無常 5 長者でも。 痛が仕初 に迷ふあはれなり。 か N られ どのたび立する時は。 菩提 よくかはくなよ。 て。 L 後生はてんでのかせぎにて。助合力はならざれば。 今日は他人の葬禮し。 らぬゆへ。 の種をまき置よ。 0 て。 b 時節來れば是非も 七 顚八倒するときに。 のなれば。 直に死病と成るもあり。 是や人々目をふさぎ。 俄に無常にさそはれて。 此時一生作りにし。 無常々々とみな人が。 耳もきこへず目もみへず。 賴すくなき娑婆界と。 人 なし。 の命 明日は我身 のもろきこと。 いかに後悔するとても。 金銀財實妻子まで。捨て冥途の旅にたつ。 つくん一考へみたまへや。 朝げ喧嘩をせし人が。 罪過業がむくひきて。 のそられいか。 可愛孫子に 口 にかしこくいひながら。 心によくへ合點 草葉 行衞も知れぬ死出 の露にことならず。 な 財寶妻子我身まで。 さら くれたり。 とかく命のあ 暮に頓死をす にかへらぬ 病苦 L 5 て。 か 中死苦 の山。 なる大 無理 心 る

**善惡種** 蒔鏡和醬

惡所 心 こそ。 de りて。 0 畑家財屋敷まで。 心 が あ け。 を休ませよ。 ま へ通 鳥 b 親類組合所まで。 父母 ep 3. あ 鳩にも劣るぞや。 h 7 の身 は 鸠 の上祈 兩親達者 K 他人の物と成 身 专 0 = 分限をわすれ るべ 難儀をかけるのみならず。 枝 ならち 0 Ļ 禮 親を持ちたる人々は。 は b 無益 K あ 知 れば。 は b は Po て。 な事は何々ぞ。 鳥 無益 親 放埓盡す 本 のなげ 反 なこ 啊 0 孝あ あ とを打や きは幾ばくぞ。 我が身上は なるたけ身持を大切 げ ばくちゃ れ < ば。 K は。 8 て。 悪所の遊に 親 ちりん に 公儀の咎を蒙 善根 不 不孝 孝な子 功德 に。 Ko とい て。 を 供 親 3 田

自隱和倘全集第六卷(二七六)

寄進

0

干

啊

に。

まさる廣大功徳なり。

長者

の萬燈供養

より。

0

一燈功德

あ

b

何

程

施

しするとても。

必思

に

はきせ

るなよ。

我

身

0

ため

0

施

しぞ。

思

にき

なく

せし金をば隱置。

名

聞

な

こり

に遺

3

には。

多くの

費

をい

とは

ね

٤

慈悲善

根

0)

文は。

生爪はなす思ひ

なり。

子

op

孫仕附

る

思

ひ

L

て。

親

の菩提

をとむ

6

~

よ。

乞食非人や鉢ぼうず。

又は孀のたぐひをも。

眞實心でほどこせよ。

名聞

榮花 世間 御陰 や地 生のうちはすむけれど。 柔和といはる」が。 れども。 は子孫のあだぞかし。 ん。 に勤 りたる道に迷ふては。 の噂をいはずして、常に御恩をわすれずに。 に暮す 銭金ありて貸す人も。あまり過分な利をとるな。 世。 るが。 K 獄の苦を受て。 おほくみゆるぞや。 子供の魂あしければ。 な のは。 やは物ごと子のためと。 即ち御上へ忠義也。 前世にまいたるよい種と。 屋敷は草木ぞ生へしげる。 上なきてがらと思ふべし。 親の非道が子にむくふ。例は世間に敷おほし。 とかく不孝をするぞかし。 死ぎは苦痛すさまじく。死ぬれば餓鬼や畜生や。 なれども子供は愚にて。 先祖や親への孝と成り。 おやの心は闇ならで。子ゆへに迷ふおやたちは。 幼時より身にかへて。子のためばかりは 家業大事に勤ると。 士農工商それに一の。 たとへ草木ははへずとも。 下たるもの」つ」しみは。 博ゑき打たり色ぐるひ。 大恩ありと知りながら。 物ごと非道をする人は、 その身は安體らくなら 先祖 家業を大事 の苦勞の おのく 叉は 非道 修羅 御 知 か

普

佛 欲にかぎり のをしへ を辨へ の無きもので。 よ。 貧であがくは是非もな L 持てあ がくぞあさま L p 多

< の財をゆづりても、 其子の魂あしければ。 程なくのこらず賣拂。 親や妻子 を

なげ かする。 少し の田畑ゆづりても。 天晴仕だすも 0 もあり。 V か に我子 を思

前中 ふとも。 や佛のあづか 其子のたましい次第也。 りて。 利に利を加 銭金おほくゆづるより。 へおほくして。 子孫へ渡し給ふぞや。 善根おほく積置 司馬 けば。 溢

公とい ふ人は。 此譯常に脱れ たり。 子孫 の爲を思ひなば。 人をたほさず施行 せ

よ 無理して溜たる金銭は。 人の恨 のかいるゆへ。 却て子孫のあだとな る。 升

や秤や算盤や。 筆のさきにて無理すれば。 天道ゆるし給ふまじ。 愧て恐て愼 L

Do. めよ。 正直ほどのたからなし。 美目はよくても富貴でも。 高き賤きおしなべて。 虚ほど人の暇はなし。 人はみめより 形はあ しくも無こつで たい心。 正直

自

专。 衰 附すれば。 も因縁ぞ。 で蒔ずして。 とい 無量の果報を得ることも。 は常として。 L めしなし。 るごとく。 し長者と思ふべし。 をするときに。吳るとばかり思ふなよ。 X2 果報は倍々あることぞ。 ふ書に説き給ふ。 れば人の物。 小罪とてもおそれねば。 貧乏になりても名は残る。 貧賤富貴のあ 種物一升まくならば。 穀物とりたる例なし。 といむる心なきときは。 富貴も永くついかねば。 神 や佛 後世と子孫を思ひなば。 り様は。 へ奉納 是になぞらへ知りぬべし。 況や施しおほければ。 の。 みな是浮世の習也。 五斗や壹斗は實るべし。 終に地獄の業と成る。小の善もつもりては。 田畑に五穀をまかずして。自然と生たるた 水のした」り、 金銀田畑山林を。 口口 0 借り物返すと思ふべし。 2 さかんに暮す其内に。 ながく残るぞや。 慈悲善根 福徳圓滿かぎり 今貧賤のその人は。 聖人孔子も此わけを。 いつのまに。 いか程貯へおくとても。 0 しからば少し 種 をまけ。 现世 堂寺宮へ寄 なし。 吳るも賞 桶 の子孫 種物惜 一杯に成 0 共施 施 の繁 む 易 か 3. L 6

普

恶種

今年はゆたかに暮せども。 あるとても。 善悪因果はうごきなく。 今年耕作怠らば。 來年飢におよぶべし。 遅き速きは

ば。 鈍なる人は皆貧か。 鈍なる人にも富貴あり。 毛筋も違ず報ふ也。 利巧な人も貧をする。 利巧で富貴に成なら 貧乏で

子供 が多くあり。富貴で子供のなきもあり。 いづれも前世の種次第。 我まんや

力や錢金や。 權威ずくにはなりがたし。 富貴に大小あることは。 なさけに大小

あ るゆ へぞ。 又貧賤の大小も。 非道に大小あるによる。 善悪二つにまく種は。

貧福二つにはへ別る。凡そ因果の理を知るに。 く心得給ふべし。 譬ば一粒まく種に。 質を數おほくむすぶにて。小の罪 小因大果といふことを。 をも よくよ 300

それねば。 むくふ苦思はかぎりなし。 作す善根は少しでも。多くの幸得ること

专。 なづらへ知りて用心し。 わづかに蚊の足一本も。折らじと罪をついしみて。

小善とてもすてず積め。 惡は根を斷ち葉をからし。 善の芽ざしに土かいて。 榮

んことを願ふべし。

かゝる調をわきまへず。

大罪ばかりを科

と知り。

少し

の罪

自隱和尚全集第六卷 (二七三)

人は。 業の善悪は。 德 物 5 らずも。 か をかくしてよい様に。 はへしなり。 0 事 種 00 ゞ答ふべき。 つし 律義ひ 若も 0) は 來世で貧苦にせまる也。 みる樣に。 種まく樣に心せよ。 誰しも我身を省よ。 神佛守り給ふらん。 人目をかざるとて。 L か なり。 前世で善種まかざれば。 ~ 後世の苦樂の種ぞか 25 此神國に生れては。 に。 過去も未 是が因果 人目をかざりて濟すとも。 唯 何事も正 來も 今の我身の苦と樂は。 因果 神や佛に守られて。 の道 口 と心 三世はたとへば目 みゆるぞや。 の道理を信ずれば。 し。 直 理 がちがひなば。 別て正直第一に。 の。 K 惡種植 て。 此世で貧苦にせまる也。 頭 神道 に神 此世で銭金持つ人は。 ぬ用心は。 は 前世に植し種なれば、今作す 神と佛と心とに。 儒 無病長生安穩に。 やどるとや。 の前に。 我身 早く心をあ 道、 かげとひなたのなき様に。 白 低りい 佛道 の上も人の 去年豐年 の。 此世で施 さあ らため はぬにしくはな 萬代不易 前世の 身也。 子孫繁昌 らば敢 間はれば 0 よ。 潤 ひて。 しせ 恶事 の掟 種 て藤 鏡 に X2 0) 邢品 V

NA.

理

種

陈

鏡

和

謙

佛法弘 劫盗 を法孫 ふ上。 前 末世 諸宗 態。 子 \$ 品品 0 世 に先だ は な 0 の種 Po ~ を弘 か 祇 の爲を思召 ムし御身 へ残さ は 闡 L 当 のは 諸國 h つの御難を受け給ふ。 精 1 な し祖師方も。 り。 0 九 L 含 1 ~ 教 あ 6 0 K しな 結好 专。 を殺せ りさ ک 孫 L 諭 三千人の弟子 の其 0 手水に臨終す。 b, 古今の書籍を述給ふ。 ま 八十一にて入涅槃。 专。 も。 子 中に。 L 種 Bo に別れ 盗跖とい 13 K どな の御難 前 あ 世 無病達者 種 し愁 りて。 K 0 百歳定命の時なれど。 く残ず焼 因総 ふ惡人は。 0 にあひ給ひ。 大賢亞 御難 傷 で長生 あ 儒道を弘し孔子さへ。 L 拔提 bo 失 ろし K し。 前世 聖 あ 大盗 し。 ひ給 須達 0 め 河邊の御 顏 千辛萬苦なされ ١ 一
生
樹 の因緣なればこそ。 長者 金銀 のかし ひ。 囘 易。 か 終に ゆ 末世の爲に二十年。 入滅。 下 0 3 御 た らにて。 は 困 p 建立。 か 窮天死 御歸國あ 石 は 時にあ に暮 疊 上化。 か 上步。 5 0 ひ給 上の せ 世 安居遊 4: 6 は 國 L L 只一人 南。 前世 切 ことは。 御 世 ね 3. 一の大伽 ばぜ b な 6 遷化 0 陰德 前 取 りつ L 12 0 男 種 111 h U 給

自

## 善惡種蒔鏡和讃

凡此世へ生れては。 貴賤貧福 おしなべて。 無病長生錢金を。 誰 しも願

3

とな

れ بح 病身天死貧乏を。 いやでもするのは 何故ぞ。 前世で我身が蒔置し。 種 か

此世 へはへるなり。 太神宮の御身さへ。 種 々の御難 にあひ給ひ。 天の岩戸へ入

り給 50 此世が闇になりしかば。 八百萬 の御神は。 種 K 0 方便あそ ば され 御

ぞ難有。 心配りはい 中天竺の第一の、 かばかり。 やら〜岩戸を出給ひ。 淨梵大王の御嫡子。 釋迦牟尼如來 萬代不易の王業を。 の御身さへ。 開か 六年 せ給 端 3

坐 0 御 難 行。 米一 麻を食となし。 三十歳にて御成道。 其後 は H 々托鉢 L 生

涯 食あそばされ。 一人の男羅睺羅をも。 從弟の阿難もろともに。一 家親類殘

か りなく。 くはは 出家得度をい からひ 給 5. なり。 たさせて。 ましてや、 子孫を斷絕し給 らごらも天死す。 ふる。 前世 百 萬人の 一の因縁 弟子をもち。 L ろし 8 Lo

欢 取 取 唄終 唄

自隱和尚不集第六卷 (二六八)

| 草取  |   |   |  |  |  |  | 生不孝親。 |             |
|-----|---|---|--|--|--|--|-------|-------------|
| 順   |   |   |  |  |  |  | 死祭無益、 |             |
|     |   |   |  |  |  |  | 不斷殺生。 |             |
|     |   |   |  |  |  |  | 戒軍無益。 | 1 日         |
| Ti. | - | - |  |  |  |  |       | 自衛和信令其實大學(二 |
|     | 4 |   |  |  |  |  |       | (11767)     |

白腿和街全集節六卷(二六七)

やれ 野 邊の送り の煙りを見やれ。 あすは我が身もあの 如く。 生きて居ながら

死んだがよいぞ。 それで萬事が手に入るぞ。 子供妻をも捨て置いたるか。 入る

に入られ ぬ法の道。 耳で見分けて、 目で聞かしやれよ。 夫れで聖の身なるぞや。

元の凡夫が 有爲の轉 變、 ましぢやもの。 其の儘忘れ。 心一 元の赤子の氣を持ちやれ。 つを悟りて見れば。 こうぢやそうぢやの音も 悟りふりする面耻かし es. な

L 唯 ぢゃ、 たゞぢやと皆さまお しや る。 わしは只ではいやでそろ。 唯 と心

得

うかくしするな。 根なしかづらにからまるぞ。 捨て」はびこる根の無いかつ ら。

なる。

蔓は越後に、

根は佐渡に。

根なしか

つらに、

花茶屋かけて。

釋迦や達磨が客と

心 願不善。 念 經 無 益。

不

義

取

财

布

施

無

益。

不明心 性。 問 答

無 益。 不借元 氣。 服 藥

無

益。

時 運 不 通 狂 求 無 盆

心

高

氣

微

轉

學

無

金.

114

自

も夜 慈悲が無くては、 それ ぢやと目に立つ内は。耻ぢて修行を精出しやれ。 ず言ふな。 とくらべて身を持ちや 角怒るな、 色と金には皆迷ふ。人を惡しきと思ふが邪見。 て煩惱嫌ふ。 に乗りて。 に貧苦する。 る中は。 中も で世界が手に入るぞ。 心よくもて盗みをするな。 此 過去も未來も我が儘ぢや。 そ の君故に。 短氣を出すな。 煩惱嫌ふて菩提がすきぢや。 兎にも角にも天道まかせ。 しる心が悪ぢやもの。 ひよんなもの。太儀ながらも勤めをしやれ。 れ 暑さ寒ぶさも苦にならぬ。 親をかならず粗忽にするな。 聞 死せば來世は蛇となるぞ。 V てすまして悟りをしやれ。 惜しみ貪り、 道に背けば是れ盜人よ。 後世も願ふに名利を願ふ。 無理な願をかけやるな。 すきも嫌ひも皆な煩惱よ。 悪うい 因果 親 智者も善者も浮世を見るに。 の威光を振 ふ氣が無きや に引かれ。 口と心と身の行ひと。 親は神 我慢邪 人の悪しきを必ら るの 廻ぐる月日 とも佛とも。 111 慢 生死輪廻 いとど苦をし は よかろ。 7 の根を切 此 よ 善
ちや
悪 か の在 0 0 b 術 豇 世 兎

草
攻
唄

れで粗忽は無きものぞ。 た。 なが 對 心ちらさねば夫こそ淨土。 持 も富貴も皆浮雲よ。 で居る時や何が 5 欲を心にはなれ の儘よ。 方言 にや、 誠 して腹立ときは。 つても慢氣はわるい。 5 兎角浮世は假 0 なり 腹 心許 立 世界が特別ぢや。 ふりぢや。 つより すな、 なる。 て見やれ の宿。 & of 早くわが身の愚痴と知れ。 怠るな。 定めなき世と見るがよい。 扨 惜 止 橋の下なる乞食を見やれ。 もたぬ昔を忘る」な。 しや 13. ても貴とや めて家業を精出 惜 勢至觀音わきだちに。 ゆ 何 彌陀の名號、 から 可愛や面憎 L か 無くとも十分ぢや。 L い可愛の起らぬ前 も皆らそ 我が立姿。 くや。 L の皮。 ep 百 萬遍も。 れ 死ぬも目出度い、 釋迦 生れ來 無間 善きも悪しきも皆分別よ。 は、 煩惱菩提と二つは無 錢 獨 金を持ても奢りやるな。 か か阿彌陀 り居 地獄 天 心ちらさぬ爲めとし るのも今死に去るも。 何 0 なければ、 进 の皆せ 3 も思はぬ 1 とき衆中 の再來ぢ めぢゃ。 夜中でくら 子の らと 生きるも と思 むも Po 心。 いぞ。 念佛 ~ 0 世。 自出 金を 人に れ 00 L 君 貧 そ 6 知

草を取るなら、 根をよく取りやれ。 またと意根をはやしやるな。 意根なきよに

佛 根をきりおけば。 また極樂よ。 坐禪 水に花さく根なし草。 しぶりに胸 焦がしやるな。 つねに心をとり難しやるな。 とらず、 もとめず、 それ 些 闸 を が念

やれ。 が儘するな。 善きも惡きも餘處から來ぬぞ。 今じや子孫 の氣をかねる。 迷ふ我身のこゝろより。 神や佛を祈らずとても。 親ぢや~と我 直ぐな心 が神

れば。 佛。 人が見ぬとていつはるまいぞ。 神や佛になるがすじ。 利根才覺 我と天地がいつかしる。 鼻先出るは、誠修行の足らぬ故。 鈍な者でも正 直 しれ な

らば。 た事でも、 それ が愚な人ぢやも しれぬとい ふが。 0 それが誠 怒り腹立ち中途の雲よ。 の智者ぢやもの。 上の空 智者と言はれて喜ぶな に は何も な し。

惜しや欲しやと思ふが餓鬼よ。 餓鬼の種とて外にはないぞ。 成るもならぬも心

草

取

唄

隱和尚全集第六卷 (二六三)

r

咎のが て極 守 を立 いぞ。 目 いも分けたがよいぞ。 るは 一樂往生。 れば即ち邪見。 經讀むことも、 る 亦 依らへさへすり 蔣 思案分別、 の札 我を離れ よ。 家に傳はる宗旨を替へな。 悪と欲心忘れぬ時は、 欲な願で作善をこめ た香華の供養。 皆妄想よ。 地獄きたなし、 や人に は成 ぞ。 我心自空は世尊の御法。 僅 清いは浄土。 悪 か る。 5 くせ やはり今生地獄に堕つる。 神や 食を備ふ より、 國 佛 0 御法度、 神も佛も皆我なりと。 は非禮を受けず。 るとて よ Ls 有難 くせつ 先祖 \$ いぞや忝じ 功德大 けよ。 の家法。 在家却 念佛、 5 淨 け に 堅く 我意 V 罪 沔 0 題

此 いぞ。 子大事 樂 心清淨、 に守さへすれば、 いづれへなりと、 正念にして、 生死離れて無漏土 日 々に新に H 々らたへ。 に至 る。 念佛、 往きて生れて蓮の臺。 願ひ次第に十方淨 題目 子守 の唄

よ。

な

に子 守も 佛 の位。 家內安全、 目出 度 か りける。

儒佛神

祖も手を引き給ひ、

終

寂

光極

子 守 唄 終

萬能、 の代迄 て師 か B B 降 婆とて堪忍國土。 子一人の沙汰 忠義と家業 田 て愛らしい、 成 天然自然、 り大佛殿に、 の紅葉も花も、 色 りそ と仰 か も名のかんばしき。 學問とても、 博 なも か る」。 奕 を勵 堅き石さへ穴あくからは、 か 0 よ。 又と二人は無い御子さまよ。 朝寢 ٤, 宿るあしたが雨强く降り、 8 昔し南 忍をなす故、 外を尋る事では無いぞ。 何宗角宗も 始め上手な物では無いぞ。 倦むを怺らへ 是を堪らへて仕なれりや遂に、 か 酒 か。 都 仕たい事にはよい事無 0 明詮僧都。 心よどれて地獄 ひとつ 人ではないか。 て勤學あ の月よ。 學をうとんで夜の間に寺を、 堅い文字もしば~一見れば、 唐や天竺、 れ 軒の雨だれ當りし石に、 寒さ堪らへりや暑さが來る。 0 ば、 須磨 すべて堪忍其功積 仕とも無いとも親孝行 種ぢや。 法相 いぞ。 is 明石 實に忠孝禮義に成ぞ。 一宗の 十方世界。 是も怺へてせぬの 空か遊戲か奢りの沙汰 も姥捨山 知識とよ b. 专 どこも此 穴のあきし ば 終に了解 出で 吉野、 妙に 2 发は娑 れ 萬藝 がよ 至 主人 7 b 御 今 雨 龍

守順

子

を一人の親 て怒つて子を勵ませば、 か 爺て勤 めし 其子一途に學師に事へ、 ため L B あ オレ ぞ むかし 今も孟子と尊とばるいも、 孟母は織 りけ る機を、 切 母

の慈悲より起るときけば、 子供しつけが大事で御座 る。 奉公さすなら情をか け

な、 殊 K 女子には教がいるぞ。 嫉 近好深 いと衣類 のかざり、 是 \$ 愚 癡 から 起 ると

いへど、 母の仕方が皆從ふぞ。 母の氣隨が娘に移り、 母が奢れば娘も奢る。 母

办 疳癀 娘 が 短氣 母を習 ふが娘の道よ。 外へやろふが跡 目に せうが、 妻は夫

K 隨ふ習 U. 内を納むる役目となりて、 氣隨氣儘に身勝手すれば、 家內 観れ て

L ゆ 5 くら煮へる。 修羅 の道こそ猶遠ざけよ。 假令夫は愚にあろと、 神や佛 9

地 主人 心正 と頼 直 め 舅姑 内外の神よ。 我二 一親よ。 慈悲の佛に五 下をあ はれ ツの道は、 み、 身を高 人の人たる道こそ是 3: るな。 夫婦 和 合は則 よ。 ち 天 儒

佛神 道 皆此 事 J. 寢るも 起るも 立ても居ても、 5 かに 如 何にと一心不亂。 信

をこらせば、 よ 5 子 か 知 れ る 年はい 3 つか 無量壽 ぼ とけ。 Va p な顔 せず、

自

自

隱居 苦 供始 不孝で片親ないは、 悪け 之に 0 L れ 生極樂、 とても、 きけば一切男子も女子も、 仕業が なが 0 悲 h は性善なれど、 したとこ安樂世界、 仕へて忠孝すれ p ら子の世話焼い 0 我 外では無いぞ。 愛憐 皆 悪 と天 主 一と親 子 5 に移 がらつる、 よ 地 心と相應 とに背い 是が片 る。 猶も育てが大事で御座る。 愛が過ぎれば氣隨に成 は 親 7. V 子供そだてが大事で御座る。 より た時は、 たし、 が 神 友が空つ 現世安穩 よけ 鬼 や佛 共に生々 p 0 、片輪 を祈 北 hul 24 神や佛 きや ば 責 海 に成 子 未來は淨土。 p 5 兄弟:他人はな のわが父母ぞかし。 もよ ずとて 啌 閻 ぞ。 0 魔 0 るぞ。 守は無 き習ふ。 5 0 役目、 ぞ、 \$ 五. 體 父は與樂の慈の教訓に、 後生願 友を撰ぶが先づ第一よ、 人なみ心 親 常 V 13 が欲 麻に 親子 ぞ。 K ぞ。 子供よければ我世を譲 身 なと子供も欲な、 主は 2 K 諸 がたら L L れ 添 は片輪 共 かし他人の氣に入 か ひ守 たる蓬 日 专 此 はぬ時は、 月、 佛 世 5 が地獄。 父母 0 慈悲 世 の草よ。 御 給 法 の二つ 母 天 5. 地、地、 は拔 友が 子 隱 0 致。 り。 親 子 居 3 供 後

貧と福 道具、 れば、 よ。 伊 信さへありや貧者も仁は、 義 身 親 と吝とをよく辨 も成丈すくへ。 は貧でも 勢の太神三杵 か 7 0 身に ら爲す業なれば、 金をも盗む 70 とは天命 直 8 か 不足は ざり 专 K て仁心發し、 神 口 は な K の御供。 h へて、 も意は猶も、 金は限りのあ に同じ。 ないぞ。 なるぞ。 V 一菩薩 5 يرا 儉は我身 我に足る事知ら 慈悲と情で人をば助け、 の行よ。 知ら 結 官は茅葺 終に家庫空しく成るぞ。 雨露にあ 出來 句金持苦勞の種ぢや。 で無理 人 るも るも の助 士農工商 の奢を省き、 のなれば、 きおごらすまいと。 たらず用 力や世界 のだよ貪欲瞋恚。 せば其身 め が故ぞ、 さへ 皆受け得たる、 吝は内外に辛き目 入るを計りて出だすが好いぞ。 の道に、 の過よ。 叶 家內眷屬 餓鬼 賓へらさぬ工夫と言ふは、 ひ ~ らすまいとて貪欲すれば、 の苦恵と言 心正直 すめ よか 愚癡を離れ 神 一家を始 の恵みのアラ有難 ば住 己が家職 れ 吉、 2 少欲なれば、 5 ŋ 世 30 となすわ のは を大事 て、 や皆慈悲心 奢ら 友と知 2 不仁不 ぬ心 ざな よよ。 にす p 儉 晋 我 貧

腦和倘全集第六卷(二五八)

白

子守り 唄をばらたらて聞かしや。 らたやよい くよい子に成るぞ。 其子何處に

と尋 母 の胎内宿 ね て見れば、 りしより どこに居 美 遂に離れず身に引き添うて、 るやら 無 明 の闇で、 あ b か 熱い冷たいよしあし共に、 知 れ ねど餘處で は 無 Va ぞ。

差圖 次第 に任 せて置けば、 悪 5 事 せず善 5 事 ば か b. 神 do 佛 も外には 無 V ぞ

され ど日 H 惡智慧付 Va て、 氣隨 氣 儘 の手勝 手 仕: 出 ١ Va 0 の間 K p ら此子 賓 に、

あたら實の持ちぐさらしよ。

酒と色とに其身はた

凡

夫頭

巾を冠ぶせて仕舞ひ、

だれ、 遊樂夜 あ そび朝寢と小言。 欲に 目 0 な が博 奕 0 勝 負、 勝 て ば勝 ちた L

負 くれ ば惜 L 3 山 をこ かそか 山 か らこ かそ。 啌で 世 一渡り ッや浮べ る雲よ。 榮耀

榮華 一も昨日 の夢じや。 兎角正直正路に習へ。 天地國 王 主人や親の、 恩の 重 き

にいい をつ けて、 衣服食 事 に奢をするな。 寒うひだるう無け オレ ばよ V ぞ 家財

守唄

**F** 

隱和尚全集第六卷(二五七)

自

を起して呵したり、罵つたり、をへない天氣だ、どうじやこうじやと、恐れ多

くも月日を指さし、 其上向つて小便たれたり、なにからなにまで天地に背いて、

おそろしさだよ。おらいはどうしやう、ヲ、イへ。

大膽ばかり、

自分の意見で日より外には、

教の道とて、なんにもないぞや。

んだかく、

頃見稱天目之作者、

將信乎疑乎、具眼者看取焉、

今要利益而書寫已耳。

右白隱老師大道豬模暮、

道ちょぼくれ 終

11

恐れ ぞ。 樣なつらつき、 樣だよ。 い事だよ、 は不情なつらつき、 があつば 三つをたもつて、 h と壽 つたことには、 しくも、 0 正直正路の貴人に向つちゃ、 長物 おのゝき、 の字も分らぬ婆さまも、 金借る朝にや、 手に取めさる」念珠は、 オし、 語 扨て又雨風雷電なんどは、 は、 阿彌陀の正體なるぞや。 瞬きするまに人事云ふやら、 謹むべけれど、 人々御所持の心といふやつは、 必ずよしなよ。 出る息入る息、 女房や子供にや、 地蔵に化けたり、 南無からたんのう、 然るを己が勝手に悪るけりや、 夫れより平日たやすく、 慇懃丁寧な、 無理せぬ樣にと工夫をめされよ。 百八出る息入る息、 鼻毛をのばして、 天の制度の事とは申せど、分てもく、 あんまり近くて、 請る夕にや、 焼もちやくやら、 おてゝこてんより、 しやツ顔なしたり、 如是我聞 數珠くりめさる」、 閻魔もはだして、 外目もあんまり阿房 慈悲心 あきれたことだよ。 一字の、 却て罵しり、怒 5 正直 や早やをへな 替るが早 御主や親に しかつめら 阿蘭陀交 堪忍、 根本 飛ぶ な 1 困

大道ちょぼくれ

ず油斷をめさるな。 たはり玉へど、 やれ。 b らぬ。 本に誠に立たずと思へば、 こつく事計が人ではないぞと、 はあスウ云ふこと計が、人でも有るまい。 ながらも をひよッくらひよつと、 やよいやな、 神や佛はやれ~不便や、 本に皆様、 本に誠にめんどな事ない、 反哺の孝行、 三枝の禮をば、 どつこいさと瀧津瀬登りて、龍ともなるげな。 自業の罪過は、 神に成るにも佛に成るにも、 魚の中でも、 夜畫鳴けども、 飛びこえ神にも成るげな。 見事 本へ還つて、孝悌忠信、 魚めや鳥にも劣ると云はれちや、一分立つまい。 何とぞ助けてやりたい者じやと、 どうでも遁れぬ。 に勤める。 鯉と謂ふやつば、 以 の字も呂の字も知らない祖 耳にも止めず、 立つにも居るにも、 雀はチウく、 人からならねば、 からじやによつて、 行ひめされて、人とおなり 鳩めはグウー 理口なやつめで、 明ても暮ても、 忠義 父樣 ひよこくひよ の一道 狐も稻荷の鳥居 成り樣がござ 淚を流してい 南 はあスウ 愚痴 あり 皆さん必 恵の字 鴉 なる やあ は 力

**白腿和尚全集第六卷** 

(二五五四)

んで、 さば、 窓を攪いたる様なるもんだよ。 あがいて、うろたへまはつて、現世がこうでは、 での、こうでの、すじつた、もじつた、なんぞと理窟でやつても、大事に臨 兹等の大事は、 提だのなんかんのとて、 とぬかして、 り使がきた時、 で、なんにもならない。 にもならねい。 阿闡提とは、どうした人だよ、どの樣な人だよ。 四も五も云はせず、時刻が移ると、 あせんだいとは、 引立て行くぞや。 理窟で行くなら、どう共こう共、云つておみやれ。其の場に臨 十代傳はる黄金の釜より、 薬を吞まざる病人わらには、 外にはござらぬ、 くどくもく、もとく一説演べ玉ひて置れしことじや 大事と申して外でもどざらぬ、 夫故佛も緣なき衆生は、濟度は仕られ 皆様せつないこんだよ 閻魔の目玉の庇がつんでる、 秘蔵なことだに、 問はる」こなたが阿闡 扁鵲者婆等も、匙なげ捨つ」、 未來も大方。ろくでは有るま 間はる」やからへ答て中 前にも所謂冥途の方よ 一から十迄、 たやすく心得ある のきつぼ あがきに 知 なんぞ 阿闡 ん。 6

大道ちよぼくれ

塞いで、 玉ふ、 悪事と申して、 できれ よ。 5 減らず、 出來ないさきから、 ふて、 0 つかり、 Va i, L 5 やべくる様だが、 若しやれ皆様、 や増 ば幸 正直 何が因果で、 置れしことなりや貴きことだよ。 本に誠 自 そつとも増つさず、 L 正路 木 ひ、 威光も の凡夫が無事是貴 に道理 外ではあるまい、人をば殺さず、 相應に勵 の結構な悟を、 死ぬと地獄の、 今年今月即今々日、 悪事正根のしつばらずたぎり、 Va 微細 は や増 L んで出精めされよ。 らない。 の様子は、 L 末世になるほど、 人と、 ちつともなりとも、 思へば 青鬼赤鬼斑鬼のと、 たとへばしつても、 夢にも見ないで、 御飯 1 數 普 の三杯 どうでもきやつら へも及ばぬ年を經たれど、 K おみさん方のおしやますことに のずつと昔の、 神や佛は彌々たらとく、 火付けや盗みは、 喰へ そつともなり共、 神や佛のちよろ~一寵愛し るに任して 行ひ悪 理篇と我でふす口先 根 专 は、 なき虚言、 まだしも此 しけりや、 親 鹦鹉 元より爲 E 求 か ちつとも 聞 る心 か p ぶじ 0 何 猩 < 世 2 は ば 耳 ま から 6 H か p 0

白隱和尚

**个集第六卷** 

(三元三)

## 大道ちょぼくれ

きたく、 やれきた、それきた、またもござらぬ、さい~~ござらぬ。」歸命頂

禮 みさんき」ねへ。人々御所持の、心と云ふやつは、 是れぞと申して、しつ

かと致した、 目鼻も手足も どざらぬながらも、 扨て~自由なわろめで、

h やるよ。云ふに及ばぬこと」は思へど、千年萬年、 此の世に暮すと、思てご

٤. ざるか、 節気でやあるまい、 らか するまに、 うろたへまはつて、忙しさらだよ。 やんがて、 お 2 やれ、 無常の使が、 連られ行くのを、 迎ひにござる

まんざら見ながら、 錢金持たねば、人ではござらぬなんぞと、心得錯り、 慾德

ばつか りを頭 の皿から、 か どとのはて迄、立つにも、一本的にもする 居るにも、 ちつとも忘れ

ひし、 ず、 偶々難、得人間世界へ、來たこそ幸ひ、 五倫五常の大きな道筋 善悪邪正も 其の上あまたの貴き聖の、尊みたま あまさず、 もらさず、 説き演べ玉

大道ちょぼくれ

も元手も 根機もない から。 自力の壁、 他力の御船に。 乗るより外には、 分別

どざらぬ。 凡夫が其儘、 佛に成るとは、 石や瓦が不思議に變じて、 黄金に成 3

のだ。 夫 れ が嘘なら御 寺の坊様に、 尋ねて御覽じ。 何 と皆さ ん 嬉 L いこ h だ

ぞ。 儒道 や神道や、 心學なんどの、 外商買から、 あきない敵で、 いろくさま

ざま悪口 Va へども。 我等が親父の、 仕にせの商ひ。 格段違ふて、 どえらい もん

だよ。 根元本家は、 天竺横町。 夫か ら唐土 日本へ 店出し。 八宗九宗と、 弘 8

た代呂物。 いやだといふたら、そこらに居られぬ。 恐れ多いが、上々様でも。 御

孫長久。今世の祈禱も、 用ひなさるゝ六字の丸藥。 來世 朝夕忘れず、 の利益も。 是れに過ぎたる薬はないぞへ。 用ひて御覽じ。 四海靜かに現當繁榮、 虚は 0 か 子

ね 是れ も御釋迦の、 味噌では御座らぬ。 本法の事だよ。 ホ、オイホ ウく。

阴 和 元 中年 十月

沙 羅 樹 下 闡 提 翁 述

安 心 ほ 2 h た 記 終

木畑で・ ねへ。 御覽じ。 が くて、 我等 り。 も元手も、 では五戒が持てぬ。 ばならぬ V 根機に、 か は蚤 路銀のいらない南無阿彌陀佛を、 どうでも親父の、教へに歸へりて。元手のいらねへ、六字の商買。 生れ 目かけに持ちたし。 一も画 鼠衣で二食でくらして、 御迷ひなさろぞ。 し。 細い元手じや、一向いけない。 澤山 つきり合ます。 て行くぞと、 酒も吞まねば、 Bo あ れども。 とらずに 外の商買 説てはあれども。 嚊もなければ、 昔し咄しを、 六字の薬を、 出した元手が澤山あるなら。 な 婚禮振舞。 かね 仕樣かと思へば。 ~ 0 戒行持つは、 手をば出 願ふが近道。 萬事 棒でも折つたら、 聞ても見なさい。 お捨はなさら 子種はなくなる。 何も勘定だ、 の附合、 始末勘定、 して、 根機と元手が、 なんと皆さん、さうでは 世間が 的 盗はせね 自力の商 廻り~て遠道せうよ 諸宗の祖師達。 逐地も去地も、 利口な算用。 まして我等は。 虚も少しはつか 渡れ とも ぬ。 U. なくては出 何と是 心 なされ しか に欲 智慧 茶 我等 な れ ね 0 7 來 L

心ほこりた」記

安

これ ば。 及び 別とわかれて。 p 禪 は、 呂 そこで圓頓 れ 所 ね 50 物買 ども。 か。 て見たれ を始めて、 三年 も我等が性にはあはねへ。 法革 do 直 背をどや は な 元手 む 經 れ K V ば。 ず。 ゆ か 佛 0 る。 やり 略 妙法蓮華、 も持たずに、 L 0 され、 にて。 位でごんすと、 阿字本不生で、 K 四 五智も五大も、 + 題 隣 かけまし 目 b 餘 藥王 ~ 大きな御目 华 ば かし の未顯真 か 卽心成佛。 品には妙典八軸、 たが 自力 b た 0 功能 商賣 聞 金胎南部も。 自 3 0 實。 商買。 身 手。 膝がぶりく くと其儘。 黑豆三 看 0 扨ても無上の妙劑なれども。 かよふと、 胸 **缓がなんでも心抱所と。** 何 板。 阿 0 K 一合糠 字 事だと求めて見たれ 讀 多 吞込時には。 てみ な オ 此 胸 do ンア 眞言秘密を。 ぶりつきますやら。 阿字が備 升。 たれど、 0 にて、 つで父母が腹から、 ボ 思ひ 丰 b + 西方極樂、 元手が さつば なぞと、 いだして妄念 羅字 どの様な物だと尋 きば ば。 我等が な ŋ は元より、 六字 L 阿 p 眠 10 つてみたれ れ h 渊 か りが來 6 根 生 陀 0 ね か Ш け 名 機 れ H 0 0 淨 差 號 代 10 た た る

自

祖父婆 我等 爾と笑 たり。 以來、 思惟 知識 六字 つぱ 病。 想贏劣、 ざらぬ。 りない まし に問ふたら。 B の丸薬、 の薬味を。 其場 5 K さとり た請 だまし 未得 智慧も元手も、 て難治の極 是 は何何 で現益、 ぞと、 うり。 天眼。 用 し罪業。 物。 ひとつに合した六字 0 てみなさい。 御勸 直指人心、 重惡病。 是れ 本來 店代呂物か 阿耨多羅々 智慧が虚弱 煩惱疑 めなされた。 於 面目 さつばりい 本法、 元手 これ 見性成物。 惠 2 無 K 0 で 5 K 0 H **積**氣 嗣相 夫人 元手 5 物とは。 ちつくり疑 の性には。 V の丸薬。 ない。 5 御釋 ぬが、 汗が流れて、 のなら は元より、 傳 0 持病 迦が 實 口 こりやどえらい 向專念 ひ。 肝心要だ。 に 是より外 な にまか 0 眼 則 い。 ち莞爾 何ぞ を開 三世 五. 即日平愈。 せて 百 御 には、 產前 利 脉 5 0 の侍女まで。 諸醫 口な物 も見 唱ふ 7 と笑へば。 あ 掘出 看 産後に、 んまり無造 用ゆ るばかりだ。 れ 帥 か なんと皆さん、 ば。 はな 多 し物だと。 5 る薬は。 た五 お 匙 無始 さし合ご 迦葉 御 5 を投 作 障 釋 か が莞 2 迦 ょ 0 げ 1) 3 重 12. B

安

心ほこりた

1

記

精藥。 くり 御 五障三從、 そこで夫人は、 کے と申した無敵 5 ほど商ひ繁昌。 釋 己が 吞込。 迦に 法革 母者人章提希夫人を。 あ の一法 かさなる大病。 成佛したとは、 てがひ、 の王様。 不樂閻浮と此世を厭ふて。 天上天下に一人親仁だ、 店出 盛に流行て。 提婆達多と心を合して。 しさしたら。 我等 なほ 牢屋へ る薬があるなら下され、 の嚊とは、 御若い幼様龍女と申すが。 おしこみ。 早速其名が諸方 智慧も元手も、ござらぬけれども。 どえらい違ひだ。 譽めてもくんない。 御釋迦の店をば、 御 釋 迦の代呂物 ひろまり。 御 頼み申すと。 又々 これ 其時妙法秘 、其時、 買はさぬ了簡。 仕舞 を買請 とてつもな ての 遙に向 Sil a 图。 け 密 2 1 11-4 0

れ

か

5

賣

か

け

ま

しようと。

阿難、

目連

の二人の手代を。

左右

に召連

れ

王宫

さしてな出

現なされて。

章提

流未人

に

彌

阳色

の本願、

他

力の

称

名

五.

去力

兆

載

ふて

御

願

なされば。

御

一釋迦は

承知で、

五三の桐だよ。

此樣

なお

客が、

大か

た

あ

らうと。

四十餘年の長

の月日を。

御藏へ納めて、

仕込んでおいたが。

さらば是

歸妙頂禮御釋迦如來 やれく一皆さん聞てもくんない。 おらが親仁を何國

人も。 悉多太子としらぬが佛。 若 い時から商ひ好にて。 親 の譲 りの家も位 もす

の御

ぼんと打すて。 十九の年か ら山 ~ は 5 りて。 迦蘭 羅 阳 羅 の二人の仙人。 師 匠

2 賴 みて菜摘 水汲、 薪を樵てな。 奉行勤めて元手をこしらへ。 三十年目 K 初

て店出 し。 華嚴と名づけて結構な代呂もの。 賣てみたれば。 文殊と普賢 の二 人

は買 たが。 あ まり高くて其餘 の御客は。 盲か聾か見向もせぬから。 是れでは V

かぬと分別仕替て。阿含と名づけし安もの賣かけ。 口上ひねれば、 店さきせ は

しく。 御客が來るやら、 得意が 附くやら。 そこで追々代呂物仕入て。 商 U 手廣

に、 方等、 般若に。 法華、 涅槃と御客の機を見て。 夫々あてがふ商ひ上手に。

滅法にほれこみ。

祇園精舍と名を呼ぶ屋敷を。

安心ほこりたム記

須達と名をいふ、どえらい金持。

隱和倘全集第六卷(二四五)

白

| 安心法興利多多記之序終 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

此書を、 零餘臠と名號事、 自己來源臘月八日の煤拂にして、 頓て西方浄土の 祁

に立歸るべきこゝろなるべし。 洛西祥光寺の俊風 和 尙は、 淨土 門 の碩徳に L て、

傍ら顯密禪に通ず。 一とせ 駿州原の白隱禪師に謁して、 問答數段の上、 一首

を賞して、 の道歌を呈せらる。 和尙の深く六字の淵源 「紫の衣 の色を耳に見て、 に徹するを證明 隻手 ١ の聲を目 肩の K や聞ら 僧伽梨を附 ん。 禪師之 ١ 叉

書を戲作して贈り申されける。 今. 兩師既に遷化ありて年あり。 空しく紙魚 0

さん事 餌となさむも心なきに似たり。 をはかるも のならし。 安永三年春三月下旬 よつて櫻木 K ちりばめて、 稱名懈怠 の眠りを覺

安心法與利多多記之序

白隱和尚全集第六卷 (三四三)

| 施行歌終 |  |  |  |  |  |  | として、信心なければ人でなし。此節信心おこらねば、全く牛馬にことならず。 | ることぞ。かゝる有樣見ながらも、おのく一仁心起らぬか。とにもかくにも人 | すつるのを、好んで拾ふてくふ者は、前生に種蒔たらぬゆゑ、是非なく袖乞す | 廣大無邊の善事なり。平生貧者に敬はれ、身につく果報あるまいか。人の喰物 | ひとんしは、われもししと共々に、厚く施行に身を入れよ、貧者の命救ふなら、 |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
|------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|

自隱和尚全集第六卷 (三四二)

鬼神か。 儘に、 葬禮し、 道は すか 施 なら 富貴幸ひある人は、 ま 入ることぞ。 立する時 生な より か ひも で借銭 とは、 家繁昌の御祈禱ぞ。 るも 命は脆きも は、 な 慈悲善根 つかず。 明日は我身の葬禮ぞ。 L あ し。 b. 耳も 初 その時後悔かぎりなし、 餘りどうよく目にあまる。 狗で 8 よ。 然れば祈禱になるまい 强 聞えず目も見えず、 のなれば、 のなき人は、 貧者 B Va 口 自 それこそ貧の信心よ。 に施しせらるべし。 慢をする人 はす」ぐぞや。 慈悲善根をする人は、 露 然らば賴みなき娑婆に、 子孫繁昌長か の命と名づけたり。 本 ゆくゑしらずに門をいて、 **兎角命のあるかぎり、** 飢殘 か。 暮 飢人貧者 に頓死をするも 貧者に施 ぬ貧者を見ぬ様に、 よくく 上たる人をはじめとし、 らじ。 神や佛にまもられて、 を助くべ 寶はあ 今宵頭痛が仕初 了簡せらるべ しせ Ė 金銀畜へなにょする。 し。 まりはなきも ぬ人は、 あ 菩提の種をうゑた bo 慈悲善根はそ 暮すこゝろは 闇 け ふは他 をや 富貴でくら めて、 し。 頭立たる のぞ。 天魔 惠施 みぢに 人を 九死 外 0 L

施 行 歌

親をお 筆 繁昌祈るなら、 ば持たぬもの。 て怨となる。 死 施 L L ることは、 は子孫の害となる。 N つけ れ。 で三途に入ることぞ。 んで身につく物はなし。 行 0 非道をし給ふな。 せよ。 施 もはぬ るに、 子を慈 親が惡事をせ 飢 惜むたからはなきものぞ。 ひとの恨 おろかさよ。 死 しむ親ど 人を倒さず施行せよ。 少しも田畑ゆづらねど、 22 人を助けなば、 親 のか つね 7 0 3 悪事が身に酬 その身は三途に落入て、 ゆゆ 親に不孝な人々は、 (一商ひするひとも、 7 妻も子供もぜに金も、 あら るも ゑぞ。 これに勝れ 10 0 風をも厭ひしぞ。 もし又親にはなれなば、 ゆづる我子が沈みきる。 人をたふしてもつたから、 50 持つ子はあつばれ持つものぞ。 親の後生 世間 る善事 鳶や鳥に劣りたり。 に數 捨て冥途の旅立ぞ。 の爲 屋敷は草木が生 あまり非道な利をとるな。 なし。 K あ それぼど親に思はれ めならば、 るも たとひ萬貫長者でも、 ますく一重恩思ひ のぞ。 升 p い著る。 我子にゆづ その金出 秤や算盤 娘 門 冥途 むす子を 我子の 繁昌 非道 の旅 て、 L P 7 す 死 n

白隱和尚全集第六卷

(日本〇)

自

## 施行。

つ實、 すめたり。 おほければ、 まかずして、 んでまきたまへ。たねを惜みて、うゑざれば、穀物とりたる例なし。 するを見よ。 今生富貴する人は、 のるぞや。 ることは、 めて貧なるぞ。 有ればあるほどたらぬ しかれば、 さすれば乞食非人まで、 蒔たね大小あるゆゑぞ。 麥稗取つたるためしなし。 果報も多しと計り知れ。 この世は前生の種次第、 利口で富貴がなるならば、 前生に蒔おく種がある。 すこしの施しも、 もの。 救ふこ」ろを發すべ この世は、 おほくの實をゆづるとも、 それゆ 未來はこの世のたね次第。 麥稗一升まきおけば、 果報は倍々あるものぞ。 鈍なる人は、 多 今生ほどこしせぬ人は、 な わづかの物なれば、 釋迦も觀音も、 みなひんか。 L おの〈富貴で持 持つ子が持たね 五升や一斗 施し 況やほどこし ふらき大小あ 田畑に麥稗 よい種ゑら 未來は極 せよとす 利口貧乏 は 3

施 行 歌

主心な 婆 一々粉 引歌 糸冬 自隱和倚全集第六卷 (三三八)

主心お婆々粉引歌

11

| - |                |                                     |                                     | 1                                   |                                     | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                    | 1                                    | 1 |
|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|   | ざれ。ばゝは是から御暇申す。 | 心を能く參究せば。祖師の眞風は地におちやせまい。油斷めさるなおまめでど | は果しやない。賴み入るぞよ千蔵の後も。ひとりなりとも當家の種草。婆女が | 國の因。とりも直さず菩薩の大行。たとひ虚空は盡きやろと儘よ。こちの弘願 | 奪命の符と。鳥の兩羽を挾むが如く。是がなければ種草が出來ぬ。是が卽ち佛 | 根機の其中々に。眞の種草を求めがおも。眞の種草の眞實欲しか。法篇の牙と | 外典を探り。無量の法財集めておいて。三つの根機を救はにやならぬ。三つの | 窟の爪牙と名づけ。又は奪命の神符とも云ふ。此等逐一透過の後に。廣く內典 | 乾峰三種に犀牛の扇子。白雲未在に南泉遷化。倩女離魂に婆子燒庵よ。是を法 | 流石禪宗のめしやくひながら。關鎖とほらにや分立ぬ。疎山壽塔に五祖牛窓橋。 | 關鎖なければ禪じやない。鯉魚も龍門萬重を越る。野狐も稻荷の鳥居はこすぞ、 |   |

提 p に 御 皆々魔道。 と下化衆生なり。 告がござる。 菩提心とは 凡俱盧孫 四 弘、 どふ の願輪に 佛 した事 より 以來。 鞭 で 打 あ 7 山まん婆 たとひ天下 7 人を助くる業をのみ。 一女郎もうたふて置た。 0 智者 高 僧 do other 菩提心なき 人を助 上求菩

K p 法施 から な 专 Ľ Po 法施 は萬行 の上 b りよ。 有が たひぞや 法施 0 德 は。 たと

3

77 佛にも盡 され 如。 法施 するに は見性がお もじ Po 見性 ばかりじゃ、 ちぶさが

15 そひ。 細 ひ ちぶさじ p よ Va 子 が出 來 的 よ Va 子なけ れ ば跡 絶る。 隻手音聲 \$

とめ 過 世 よ。 得 て置 お婆 て。 一々死 此で休 んでは何處へござる。 す 3 p 斷 見外道。 次 とめ K 干 てたもれ N 0 荆 よ帆 棘 叢 かけ船 を 残 る事 四十九曲 な 3 书 b 透

細 Ш 路 を。 直 K 通 6 に p 一分た」ぬ。 風 0 色香はどのよな物で。 次 に 夢 中 0 祖

師 四 來意。 最 後 蓝 重 0 關 鎖 から どざる。 是 が 禪 者 0 む な 5 く病ぞ。 關 銷 なけ れ ば

給ふ。 禪宗 は絶 扨 中 る。 4: 頭 命 山宗融 から けでも皆透過せよ。 大師。 常 に横 說堅說 むか し黄 はすれ **桑運大禪** حى 未だ向 间 上の 常に嗟悼 關 鎖 を し惜 知 6 ま 的。 世

白

自

善知 なら、 手出 法縛 聞 打す 0 p はや是から我々どもは。 鉄も更々入らぬ。 がどざる。 る説法を聞けば。 果や کے 3 より彼 を請 献 しをするな。 7 並び \$ らたふて見やれ。 5 70 ん 知 く。 の大勢 曹洞、 木地 6 睡 佛法 佛果菩提 2 るを脇より か の白地で月日を送れ。 一破滅 黄檗、 多 の。 是がまことの禪法だ程に。 木地 眞正 い。 ルも夢中 向 無智や懶惰 0 の儘なが眞 大前 悟後 思ひよらざる生佛じやぞ。くふて、はこして寐る計じ 濟家も共に。 是は大事を御尋ぞふよ。 見れば。 上の禪法といふは。 表 0 の夢よ。 大事 よ 大勢並 の役坐 の佛。 悟後 は卽ち菩提。 善知識 障りや濁るぞ溪河の水。 生死涅槃も飛 佛求 の修行とは んで櫓を推すごとく。 0 p 見ぬ か 坐禪觀法に川事もないが じやと呼ばる むりや佛にまよひ。 50 昔春 が 五. どの様 。佛ぞ、 ぶ鳥 百年來すたれた法じや。 扨 日 も貴い教化でござる。 の跡。 0 な事 知ら 7 大 神 わろも。 で 君 如何 問ふな學ぶな、 ね 好 法を求 か きも悪 の。 なり行 神よ。 な 解脫 ば 人に對す 佛經 きも皆 むり 7 是を く身 知 諸 加 b p 7

主

1

共が。 天狗 起 ぞ。 行 2 囚 か 煩惱菩提 十方法界、 れ 0 裏店 の奥儀 求 ば。 るも 果 5 から ts は 此 8 くひ に 借て。 道 入 是 とり L 三二十年難行苦行。 見性 II! も知 か か 0 B 期 迹も は 實相無相。 B 6 氣海 らぬ。 心心 直 支竺扶桑 3. の法 な の大事がござる。 さぬ 0 ない。 13 過去 儘 专。 から 丹田 B 大還 Ľ کی Po どこ 喷 0 2 0 見られてもなく、見てもない。 13 丹よ。 緣 まは 0 してくるし 殺生偷 思ひ計 或 5 凡夫が 邪見斷無の我儘悟り。 因 地獄 とも 抽 0 程ぞ。 眞 最 63 いつそ増し。 故 の種 浴 も貴とや還丹 に。 IF. らず此 得悟 む地獄 に。 do 臍 真 となる。 氣造ない 終に真 の知識 場 0 0 禪宗 进 15 B 到 か ないが。 ぞ。 に逢は は地 5 今は澆末法滅の時。 B りや。 の徳は。 JE. よその見るめも恐ろしや。 との主心は皆消うせ 0 町下。 明 に 五. もはや悟 生死涅槃もきの 逆十 落 師 K 往 須彌も虚空も碎 いて 果て。 Po に ·惡好 逢 臍 樂し 世間 は のくるわ つた大阪あ 殊に V 12 む浄土 p 多少の修行 なぐさみ 邪見邪 怪 3 に氣 悟後 て。 て微 0 き邪 B 夢よ。 V 法 魔絲 よ。 か な 0 應 浆 洪 勵 修 者 0 Va

心丹田 狗 身なが りに 喧嘩などする不覺者。 足な事はな る。 すはらにやひ 7 K 田に居るまで。 なものは。 と云ふ共腹立つな。 死 やろと儘よ。 主心 切 ぬるは最易い事よ。 氣海 込 らも自 む所存。 お い。 婆女 氣海丹田に住む主心。 K 由 みつ よん にや は 武士の身 不死の丹薬望みな人は。 わたしやいつでも此通り。 た物。 是が b V なら Po くになりやる。 勇士 主の爲めなら無間の底も。 武士は臆病 如 主心 仙家長壽 の上へは覺悟がお 四 國西西 0 常 大事 お婆々に出逢てとへ。 國 0 住。 も忠義 氣海丹田 K 0 めぐるもよいが。 丹薬よ。 々と守りましよ。 わ 主心 しは虚空とおないどし。 の一つ。 つねに氣海に心 山河大地を我子にもてば。 お婆 もじ に主心が住 丹を錬 Po 々はどこらにござる。 一度主君に上お 修羅も紅蓮も節退せぬ。 生て一 主の御恩で仕立たからだ。 主心なければむだ道よ。 るには鍋釜入らぬ。 內證 めば。 おけ。 つき合傍輩同士 たび死 四 虚空か 百 虚空界より長壽 くか 四 ねが 病 氣海丹 らだ。 好 やぢは死 do わしに不 皆 元氣 い。 K 消ゆ 命限 Po 升 田 我 4=

主

心な

心の定まらぬゆへ。 刀打や九 郎 縦ひ此等を欺く人も。 主心定まる修行じ 主 p 0 2 弓は鎭 7 は 0 專途 西八郎殿よ。 0 時 た。 鎗は眞 主心 なけ 田よ、 れば ]]要 太

か け る。 主心 至善二つは な 5 ぞ。 常に 正しき此の心。 唐の大和の物知りよ りは。

主心定まる人が好い。 武 士を絹布 で食せて置は。 主 0 專途 の一小ぐち。 多藝 多

能 も先さし か いて。 主心定 ま る場 所 を 知 机。 主心 至 一善定 まる 時 は。 持齋 持 戒 is

外 K p ない。 有難 ひぞや主心の徳は。 太刀や劍の双もた」ぬ。 弓も鐵炮も 屆 か

神 W2 とまり か らに。 ます高間 敵 と云 か ふ字は更にない。 原 多。 五欲 三毒 空も ない 月 ところ。 日 も海 民を新たにするとは 山 か けて。 土も草木も皆主心。 云 ~ يح ،

至 善定まる迄 の事。 出家沙門も高位 も智者も。 主心なければ皆民じや。 宫 如 わ

6 やよ、 わ 5 やも宮 よ。 主心 \_\_\_ つが 潮 ざか ひ。 上下 ·萬民 主 心 か あ 5 ば。 治 80 3

を れ ども 口 には説けど、 P世は萬 嚴 主心居らにや何じややら。 嬉 L 月出 度 p 主 心 の徳で。 らたぬ 袈裟や衣で見 隻手 の摩 かけはよ B きく。 5 が 悟 b 迷 主 心 ひ

## 主心お婆々粉引歌

8 迄。 なけ けれ 云ふ字を能々見れば。 B らぬ。 有がたひぞや天地の御恩。 お p れば明屋 ば小童じや。 はらき世 親 風 君 ひるは働く夜分は休む。 の御思は海より深い。 に 0 草木 御恩は山 のなびく樣に。 も同じ。 0 福 田じ 武藝武術も第二のさたよ。 より高 外へちらさぬ此の心。 狐狸 Po い。 も入か 心短氣な殿子 あつさ、 賤が 恩をしらねば犬猫じや。 わすれまいぞや御主の御恩。 雨露の御恩で五穀もみのる。 はる。 わ さむさの程までも。 5 p の癖 周の文武 0 はてまでも。 とか 五尺餘のからだは持てど。 に。 の太公望が。 く主心が 主 一の専途 孝行する程 繁昌め 夜と書ともなふてはな K 遠きあの世に後まで おもじや p す され 遁 る 云ふてお 子孫も繁昌。 は 0 よ萬代 野山 do しる。 の。 主心な か 0 主心 草木 れ 忠と まで た

主心や婆々粉引歌

名言ござる。

武家の大事の三略の書に。

驚悲観りに起るはどうじや。

武士に主

114 以大人。 後 は遠うなる。 前 は近なる。 死で此身は、 どうなるこうなる。

沤 生忘れず、 覺悟 が川 心 諸佛菩薩も昔 は凡夫じや。 どうでも彼衆は覺悟 から

かつて。

萬德四滿

御成就

し玉ひ。

衆生濟度が御自由自在じや。

然れば各

12

彼

よ

衆を見ならへ。 資 0 Ш にて空手を振ずと。 自 分 K H に覺悟を窮めて。 渇に Effi

井戸掘せぬよに。 希ふぞ皆様この一大事を。 聴分け、 嚙分け、 打捨ておかずと。

の道をば踏んごみ求る。御志を發して給なへ立引。

菩提

たふく女郎粉引歌終

自隱和尚全集第六卷

(0) 11 (11)

か

自聽

心。 蓮華經 うせ。 るな。 聽 望な御方は大善知識に。 佛 御となへなさると。 直、 ます。 八萬萬神 心 諸 V 堪忍三 た とも 心悟れば娑婆即寂光。 計 Book 佛心念佛。 猶 無病息災 又皆樣、 b 和 で御腹 B 梵天帝釋 つを。 皆是無明 5 無常 ぎ陛 びて。 は 自身 朝 0 2 延命長久。 嵐 飽 煩惱妄想 夕忘 ゝを去らずに往生淨土じや。 の根を切る刀じや。 大黑 が れ に勤 ず。 眞實篤 起ると 句的 れ ず。 も莞々笑てくらせ 25 水は飲 りや人まで見習ひ。 天下泰平、 毘沙門、 一心迷へば即ち三途じや。 り參禪 追 摩 暫時 々消えは 訶 般若 まね 待つてと云ふ間 御守り給 L 五穀 ば冷暖知 p めされ。 口 て 南 か も成就、 無河羅 ら出 ば。 自然と三味發得 へば。 佛神 こゝてい れない る聲、 教 まだし 怛 へず自然と導 御家 天地 は 那 悪鬼邪神は何處か も近 御耳 返す 2 p 六凡四 ふても畫 0 2 も榮へて善子も出 御意にも 路、 に入 少 10 南 如 4115 しまし 坐禪が何よ 聖も き進 も御油斷 阿 るよに。 次第人 V 渊 た牡 陀佛 ませ。 唯 て 協 へ逃げ 3. 2 丹餅。 部人 K なさ て。 0 念 B り。 法 米 ----K

B の。 b 田 は禹門の瀧をば、 い。 稻荷 地に蒔置く種じやで。 三枝 教の道理を肯ひ辨へ。 それが否なら今日今から。 の鳥居を偪起。 差 の禮義も見事に勤むる。 して難義な譯でもどん 一心勇猛, 飄と飛越しや神にもなります。 萠切り生出 孝悌忠信、 勵ですゝめば。 人間根性にきりかへ直して。 世 雀はちらく 公。 て 獨をつゝしみ。 魚類の中 粒萬倍。 登りおふせて龍ともなるげな。 忠義を轉り、 でも鯉 無門 鳩めは苦空無常をとな とや 信心怠けず修行を仕 の苦患を受けねばならな 申 鴉は孝行、 神や佛や聖人君 i て。 利 反响 發 な奴 ます 0 p -7-狐 25

自鹽和份全集第六卷(三二

賤病

苦

の族を愍み。

分限相應

家業を持いて。

國王領主

一の掟に

順

ひ。

慈悲と正

夫婦愛敬、

別義を守て。

昆弟友子の禮容したしく。

親類朋友、

信を闕さず。

貧

知たら。

憤激起して心入れかへ。

歸崇三寶、

先祖を敬ひ。

兩親舅姑に孝行第一。

類や四つ足などにも。

劣ると云はれちや一分立つまへ。

真から底から立たぬ

2

しなひ。

折節見ながら御目にもとまらず。

尋常聴ても御耳へい

らぬか。

魚類

鳥

自

算盤筆先、 築で 弓曳 市腦。 US 夢 6 オレ て燒餅やきつ 先 Va 0 B 2 果 何 れば截たり伐たり。 万 加 つきや。 のじ 40 報 芝 K 多 p 大 腹 有 主 7 不實不孝の火と火を摺合ひ。 るまい。 膽 だて。 p 此 君 不直 切衆生 婦等特で 而是。 0 0 70 御影 身 人を 0 泪 は とり遣。 をこ は皆是前世 得 己が 火 これ 本 ば 兩 忘れ た の手が上れば忽ち狂亂。 ぼ 博 落 邪 神 れ 5 بح は皆 奕遊俠、 見が L L 0 て。 て勢り 滅 て か 多野多羅に强欲 自 死 氣 5 0 K 門 悪 分 儘 て。 82 たまへ 父也 と未 亂酒 朋 か 趣 K 事。 身揚 ちよ な 惡 0 母也、 に耽 來 種 6 口 بح 雜言 蒔。 大猫 は り。 知 つ と脇 必定 りて。 کے か 自 恩あ 我 折節 まじ 折 は 業自 角 地 他 餘 無慚愧千 か る族じ 1.3 獄 過 親 彼 所 額に角をも生して、 6 は て。 燒付 得 Ľ 去 0 0 此 り。 Po 世 命 事迄讒言陰言。 0 K 前 で善事 萬。 Po 舅姑 罪 do け K 科 夫 0 5 K 5 专 故 何 夫等が惚て二張 から は れ 70 K ので とぞ扶 爭 FIE 佛 作 む て 0 MR. カミ る逆罪。 論 は。 は L も掠 部。 れ たる。 ば、 p ず。 て遺 経湯 れ 謗 胸 る分 娶女 悲恨 h を b 何 言 燃 心 功 少上的 إزر 德 も た か 0 3. か 0 から 6 L

八

たね ても。 物 侮 に餘 殊 手妻を見るよに。 4 族 塘 K の次第は。 b Po 勝 さ は は の命で妻子 此 ば人並な 有 b な 2 害ひ 阿房 也。 图 部。 目 3 0 燈 111-曲。 0 元 追從、 惱 に も負責 の様 多。 餘 色々樣 に 6 めて をや 所 居 る時。 だよ。 主人や親 2 我身を抓 0 己を 難義 身 K の。 しなひ。 右 語るにや虚きせぬ。 しそな怒面。 か 0 欺 上計 金借 ら左 浮 をさせ 如 き。 何樣 世は渡れ て痛さも へは不正 りじ る朝にや地藏に化けたり。 ^ 口 天道 替るの早さは。 に嗜みて我身を娛しみ。 どうした悪業を成 0 や有るまへ。 10 化育 瞬す ぬ抔 な面 知 れ 苦み傷む の心に背 る間 とこ つき。 82 か そこで其のよな責苦を受ぬる。 K 1 即人々心の 有德高: ろえ。 總來と替りて。 向 を不便と思はず。 女房 て。 したる。 0 息は や子 殺生な 位 强 浴 供 0 服 設ひ手が 戻して吳れ 報じ はぬ 樂屋は。 逐剝、 K 人前餝て。 んどは 鼻毛 身が 憍慢無作法 やあらうと思 壁 けて殺 渠等 を 無慈悲 きら つて。 12 弄! 延 慇懃丁 す B と謂る 无 な 親子 L & of 0 5 0 錢 罪科 は か 源 7 金持 極 人を p 世 脇 S 3 7 Bo 頂 4 夫 5 H 0 7 0

Ĥ

自

池。 請取。 何 啄み。 出 悉皆割木の燃見るよに。 天も焦る つと献する眼 て震動電雷。 などって。 K とも左とも と皆様、 して。 五體を打 逃 7 其外無量 百三十六所の地獄 は出 鐵 1 大流 銅柱に手足を打ちつけ。 0 の臼碓にて搗 怖 いざこざ云は 其が di 6 ~ は れ 0 猛 3 な ず 呵責 火 V 十日や二十日じ 鐵 は げ 作 な の。 な h 死 の模様は。 いたり抹 れ か 82 黒人まがい 0 うづまく鑊湯火坑を構 眞に誠 牛に よ。 K 岛 や死 罪人共らを各々驅ゆき。 B そこで逐 扨 八寒八熱、 なれ T K やないぞへ。 馬 V たり。 又修羅 話 に焦たる體を。 鐵爪鐵嘴 K ず。 にす के 大盤石 吟味が了れ 型を見き るさ 苦み號で劈々泣 p 餓 刀山 の鴉や鳶等が。 鬼趣 へて。 L 百千萬劫、 劍樹 て鋤 にて膏を壓したり。 身 鐵棒につんざし、 0 の毛 苦患は。 to other わ 逐込投込、 ば、 業風 り耕 が竪て戦慄するよだ。 夫 晝夜を分たず。 く聲。 叫 烈 喚 K 目 し。 役目 しき爐炭の焰で。 一衆合 畜 玉 茹たり蒸たり。 生殘害、 も陰玉も突 或は 天 地に p 0 黑繩 獄門 金箔 机 曳きずり 本等 也 驚怖 打よ ち ま 血 から よ b き 磔 0

驅たて。 悲畏 奪取 長者 拾 懈 が 五 ep 晚 K 野多 戒も。 かじや 註 总 こそ見えねど、 進致 見捨 bo 身 K も乞食も。 00 衢、 大。 口 のと呵 娑婆 多樂 意三つで。 閻魔 て。 天 因 世 八照太神 ば。 果 火 昌。 用ひ の道 0 の親子や六親眷屬。 0 車 て置かれた。 御 閻 惡 ぬ族 に引立 心 此 虎 理 の六根清淨も。 前 雕 を辨へ 邪 の身に付きそひ。 造 大 0 ~ 引据 業 皮 て置 王 を申したも 人をば褌 乘行 や十 0 無くして。 重 えますれ V 無佛性 ・王其餘 き。 たる罪業残 V に糾 か 別れ 孔子 葬 輕 のだよ。 とは如何なる人じやよ。 ば。 津 0 8 V 三毒 の示し 河原 を哀み嘆 か。 た 如何な貴き上々様でも。 冥官皆 らず。 向 3. 是等 で裸 Ŧi. き 具さに残らず鐵牒 赤鬼青 欲 の五倫や五常 K の類が 分明的然らつり 立 くも厭はず。 K K 0 我ま 集 た ひ る浮玻 h 鬼 6 世間 一人放埓。 むき。 給 牛頭等 ひ。 璃鏡 Bo に多くて。 御評 に記 さあ 裙 斷見常見、 船士、 擲着沒着! て見 K. や馬 釋 もさせずに跣 來たく 議 して。 迦 娑婆 M 頭等 0 極 馬子等 オレ 夫故 教 れ 句: ば。 に居 p に言 世 ば 0 悲畏" 朝 知辨 命 + 地 警 た 7 を 句: 8 獄 右沿 目 S

自

自

療治 阪か ず。 皆樣 不淨 らでも大形好事あ れど。 臨で四も五 微 bo 0 て みて。 來 細 0 た時。 是等 時節 御問 の様 を は 忽ち未來 ぬ 2 泣 くよ 心 に用には立 子 ます事には。 b 0 70 で意に も云 は。 外には有るまい 付 か 理 り外 け。 窟 2 ~ 引立 根物 はせぬ。 でゆ 夫 か 異見を御 るまへ。 K 渾然變爾汚 ら葉か くなら 行 は 故 つまい。 仕樣 佛 くぞや。 惡事と申して人をば殺さず。 時刻が移ると閻魔 do 自分の懐中、 もあ 何也斯也。 6 なんど」。 謂 緣 眞阪 御 L 無 p 存知あるま れ。 るま 其時皆さ き T 仕舞 衆生 と申して、 ~ 0 薬を飲 て。 は。 言 口 夫か ん、 さき計 自分に承知じ ひ分け斷 まな 我 濟 0 い。 目 どうした時なら。 と我手に地獄 ら行くさきや 度 の理窟 設 か V 王 は に。 病 ら十まで。 7 成 h 火付はせまいし、 知 申 X2 人ども ても行作 Po 庇 はよけれど。 L 0 カミ 7 如何 無佛性 には。 をこ つ 御 御 臍 周章騒で ん出るな 2 が悪け 冥途 L な p の下から算用 る處じ 5 者婆扁鵲 れ L 見惑思惑 p 0 胡亂 んど 方か b 流 共 0 Po は致 而さし Po 0 うる 場 5 何 7 7 多 使 眞: 3 L 迎 K 0

五

おたふく女郎粉引歌

鼻も 慢で。 界 ちゃ 無常 生出 や明 直に今夜が未來になるやら。 遊ばせ、 がたを。 知で居ながら、 6 き 不理 す、 生れ 13 な浮世で。 手足も、 かい 11 朝 h 界を。 世。 畢竟は佛にするじ 鏡に寫さば、 do 地獄もあ から晩まで、 て來なが のだよ。 どんせぬけれども。 人 老男さや老母さは、 眞暗 餘所目に見除て。 K 御所持 50 みだす。 くら 否でも應でも忽ち此 晩から朝まで。 餓 二た目と見られ 鬼修羅、 10 の心とい やが。 それじやて皆様、 鬧處境界。 どうやら、 ふ奴。 頭の顱から、 畜 扨てく自由な、 何と皆樣、 云ふ 生 高 地獄 ね。 本 V こうやら知らない身の上。 これぞと申して、 の世を。 にも及ばず。 事でい 千萬劫にも得難き身を受け。 來 0 振舞。 油斷 望は 阿彌陀 跟の跖まで。 \$. 老も若な な はならない。 と同 起 わろめでおじやるよ。 V 若 かよ。 財欲色よく。 0 門門 K きも振捨 い達者な息子も娘 しつかと致し も居 佛 をば、 五欲を粧ふ心のす 眞更否でも無い 先にも云ふよ るに ゆく 浮假して居 十恶 d. 一心曇ら 0 を。 た。 八邪 人間 名 佛 聞 B 世 K K 承 \$ な 0 我 目

ま 挑ふて。 し。 7 慕 母: は 2 Po る 0 夫か と此 なら と目 根を斷枯して。 から 7 1 00 にて。 替りて、 4 --の道理で諸行は無常じや。 方世 六 ら御釋迦や 身がこのよと。 K Xa K 趣 見晴 七寶 ک b 界に 天 成 K 工莊嚴 迷 佛や菩薩 衣裳 2 し 聖紫 神 た ~ **严通遊化** 六道 を着 る苦 り、 あみだや。 身心清淨、 の臺に坐せしめ。 と尋常件 真實無相 生死の緣が切るれば。 思 馬 か 0 教に を牧 L K 0 \$ て。 諸境 成 ひ。 觀音地藏と肩臂ならべて。 因緣次第 3 L て。 現世 是生滅法と申し た 0 2 安開恬靜。 か 微 た も清淨。 百味 ひ。 り。 妙 皆 は 勿論、 で六つの循 K 0 安樂 精 晋 の飲食、 死 寂滅 樂 W L 月を枕 無始 これ 3 だ 世 爲樂 たも 進 り、 耳 界 で修 00 を 自然と備り。 劫 が即ち生滅々已で。 導 が慰 以 と有 生きたり、 で虚空に安臥。 のだよ。 き。 來。 行 天堂人間 め。 誓願度生の手船に棹 K 3 父母 身 生 0 老 是れ 五 は を 常り 兄弟 色 天 病 2 Va への羽衣、 でも透切り れ 地狱 死 オレ 0 華藏世 無け 天 5 0 並 伯父 根 2 貪 op を詠 順 オレ 邻 do 7 安氣 意 p ば、 鬼趣 薬 に 痴 そ 界 伯 8 3 を 到 慢 0

だが 組むよな、 が。 取雜 最早傍へ 有 がない 法大師が。 歸命頂來七佛傳來。 日月星辰、 い。 K こが るも 諸行は無常じや、 らろくする間 吹をき から。 れ さしひき残て一つの含藏識。 もよられ 無くなる。 て命 竹木世界も。 剛機な男も。 V か ろはにほどに解て置かれた。 も拠ち。 土にも成らねば、 んせ。 ぬ容だよ。 我等 に それでも皆様、 眞 是生滅法。 肝 無常 心要 天人みるよな、 花咲や散ります、 に浮世は墓 の親玉釋迦牟尼如來も。 の小歌 そこで地水火風の四大は。 0 嵐 灰にも成らねば。 が。 生滅々已で寂滅爲樂と。 千年萬年。 ないも の文句を。 生なしたる善業悪業。 何 美い少女も。 處 盈れば虧げます。 か 夫でもすめずは樗木連坊主 のでな。 ら來るやら、 此 老男さん、 善業は善所 僅き の世に居 人間萬物、 と聴くより首だけ収 出る息一囘、 元へ 老女さん、 有つてもしれ 俄に起ると。 るぞと思ふてござろ 歸て無くな 生れ これには本より形 山でも川でも。 悪業は悪所 りや死ます。 止るが堺で。 が。 皆樣聞 る 鬼とも b ぬで弘 ep 大 5 小 な 戀

女郎の誠とたまごの四角

みそかくの能い月夜

天じや~~と皆様おしやる。 てんのとがめもいやでそろ。文のかずく一戀ひこ

がれても、 わしは當座の花はいや。 數の男のお もひもこはい。 目見の好 Va 0 B

氣の毒じや。 器量好しめと譽めそやされて、 男ぎらひのひとり寢を、 命取 1) 8

と皆様おしやる。 わしは命はとらぬもの。 那須の與市は矢さきで殺す。 おふ <

かずの殿子はかぎりもないが。

わしがいとしはたいひと

が目もとで人ころす。

bo 婆々が粉引歌はお B L ろかろが、 ふくが しらべは知りやるまい。 知音どし

なら歌ふもよいが、 やぼな客には御遠慮めされよ。

おたふく女郎粉引歌

FII 倘 集全節六卷 (三一九)

白雕

假 假 名 名 葎 卷 葎 二終 卷二 白體和份全集第六卷 (二一八) 四二

まで、 寶曆十三癸未歲佛誕生日。 ん たず、 邪 L 7 世 も計 ゆ きが な IĘ. んと思ひ き給 L 如し。 事 徒に空しく足にまかせて、 **渦仰せさせ給ふ程** ŋ 機 知るべ ふは、 を、 K 立た 品 そこ 故實も知らず、 K さなが からず。 也 る邪 はかと 譬ば人の十 悪 5 の新法、 座 無く 是等の人々 0 佛道成 頭 書續けたる辻談議なら の廣 無智不學 神罸冥罸 字の辻に立て、 さまよひ行くが如し、 き るものを、 河 の杖柱に 原 0 のが に追ひ放 禰宜神主たちの、 も成れ れ 無智 心に任せて以て西すべく、 あ るべ . 开思 たれて、 ん か き事 しと、 か。 の身として、 如何成淵瀨に身を沈 東西 か ふと思ひ立 は。 心 辨ぜ にらつり行 夫 ず 敵對 人界は善悪 行ひも L 南 東す 被滅 くよ 北 ま 分

辻 談 議終

名

卷二

假

め、 引籠 事 急度相傾み侍るべしと、泣々立分れにたりしが、 しければ、 茶の間なりける、 の事成りしが、一日、何某外よりかへりて、 のあるぞ。 座物を布かせ、 假 禰祇事すべきとて、一間成る所掃除せさせ、 人々はせより見けるに、 歌賃をとら 怪しく思ひて、 下ろし籠めて靜り居けるが、 せ料理ごとして、 そと妻戸を推開き鏡ひのぞみて、 浅ましや何某は、 打寄よろこんでくれよや。 家人に告て云く、 餘りに久しく時らつりければ、 老僧歸轎の後、 自身も齋戒沐浴し、 腹十文字にか 者共よ、 頃は冬至前後 わと泣 き切り、 忧ば 衣類を改 我は き出 L 且. 臟 き <

を押へ兼たりしが、 是を次手に國々所々の物語を聞しに、 近代唯一の新法を思

腑皆摑

出

して、

あけに成て伏し居けるとぞ。

老僧も此始末を聞

て、

しばらく涙

ひ立て、 神佛 の御罰を蒙り、 家を亡し、 身 を倒 L 流 刑せられ、 誅戮せられ、

思ひが するにい け無き不祥 とまあらず。 の死を遂、 熟々願ふに、 子孫斷 梵釋四天、 ぜし人々は、 龍天八部、 数も 限 も無き物語 八萬餘座の諸神 也。 逐一 祇 塾 注

身 言葉を盡して教諭 後 話 諸共に斯 ١ 皆立退きけるとぞ。 L ましめ也と。 けるとき、 車 り續 0 た 上の事 皮肉 の轉覆久しか 本 るため けたる唐 の正道に る悪趣 は悉く白き虫に成 は、 師弟の縁をむすびて、 L 彼の一の宮殿の如きは、 B 骨肉 かへ の大 あ に墮し、 らじ。 るか しければ、 同前 是に付けても、 らし 和 らに、 の物語は、 に大切に思ふゆへにぞ、 異人の事ならば、 昔の信施を受け歸す成るべし。 8 んがため成るぞや。 りけ 實去る事 何某も涙を滴 b 供養したりし者共成るが、 をことが近頃思立たる邪法を、 彼者 おそれ慣み給ひてよ。 do 吾子が爲には、 あらんか。 の日、 てム、 何しに斯まで叮々すべきや。 古に目、 四 相構へて悪くな聞たまひぞと、 あ つ五つの墓共 b おそろしくと舌ふるはし、 轉覆 がたや貴やな。 自 普 前車の覆るは後車のい とせる前 此程二三日がほど、 排佛 當 に成 は 車 の罪に依 0 ならず て信施 哉が こらず 和尚 僧なり 御 打消 を歸 0 事 Po て、 大 から

慈大

悲

何

L

K

お

ろそか

に聞侍

るべきにや。

相構て道情を

5

ため給ひぞ。

向

後

三九

假

名

葎

卷二

共は、 其內 こらず 墓共は打見て、 き出 又本の所へとびしさつて守り居けるが、 も少しも見へぬほどにかき埋みて、 さつて、後ろ向きに成て、跡足にて、 て、 高鼾して寢入ふしたるを、 歩きけるに、 の去る者、 る物あり、 蜈蛤を二つ三つ含み來り、 案內 吞 **特蟇の口へとび入りて、一つものこらず成りけるに、** み虚 黄しめじ拾はんとて、 知りたる者あり、 小砂間の小高き所に、六七尺もあるべき蛇の丸々とわくなり居て、 して、ぐひくと言つて、快よげにいづくともなくとびさり 嬉しげに大口を張り、 能々見れば、 あやしやな、大いなる墓どもの四つ五つ打園、 竊に小砂かき分けみるに、 悉く蜂の子ほどある白きうじ虫にてぞありけり。 彼の蛇の上へ吐かけ、 夕方に彼の松原を、 各々其上へはい上り、尿するよと見へしが、 待 彼の小砂をざいとはじきかけ、 かけ顔に見へ 不思議や砂の中より、 しが、 ならべおき、 あなた、 俊哉は最早白骨に成 墓共は彼の虫をの 彼の多くの白 こなたさまよひ むぐんと蠢め 各人 蛇も蜈蛤 踞り居 とびし يلا き虫 b

付け、 L 物をと、 近き所に遺恨ある者共三四人言合せ、 た 薩 h は、 h かきわけ、 までなるはとて、 ければ、 けれ かけ打殺し、 種と」のへ、月見せんとて、千本の松原へすかし連行き、 るぞや。 埵 畢竟、 の峠にて盗賊に打殺されけるとぞ。 根 ば 衣類は言ふに及ばず、 の國 底に深 薩埵峠にて殺されたるは、 俊哉 眞田が新法の所爲なるぞとて、人々おそれ疎み、 遠きも近きも 近きうち惡しき者殺したる悦びして、 も住憂か 底の國と言へる、 神はあがらせ給ひけるが、 × と押埋、 りけるにや、 ぞいとつぶやきあへるは、 捨置きたれば、 腰 の物まで剝取 おそろしき所へ追ひ放たるべきぞや。 遙かに遠方の者なるよし。 頃は八月十五夜 夜に紛れ 或者言へるは、 夢々 見る間に事きれ b. て駿府の方へ 知る人こそなけれ。 丸はだかに仕なして、 酒吞 さては木村が此度の のころかとよ、 夫れはさらくちがひ んず、 酒闌なる時。 と迯行きけ 出入る人さへなか て世に無き者とな 俊哉は然らず、 さかなに 其近 酒さかな るが、 今は是 病難 き所 喧嘩 小 世 砂 h

卷二

迚 罪 國 に そしり、 邪法を、 力 擁 子共に教 の及ぶ 专 K は 護せさせ給ふほどの貴き釋奪 の間に、 行 必 叶ふまじき事 假 無間 れ 正法 べきことか 面白く珍らしき事に思ひとりて、 燒熱 流 斯る邪法を思ひ立たる人々に、 導びき、 の邪黨 刑 に罹 0 を言 悪處に沈 梵釋諸 は。 り、 斷無 47 根 然るをたやすく謗り破 0 を断 天、 0 んで、 の外道とす。 b. 0 四大天王、 遠か 葉を枯され 御法なるも 無量劫沙 5 其罪累、 ぬうちに、 終を全ふしたるは一人も無し、 共に與して人にも教ゆ。 天龍 の苦恵を受く。 のを。 たるは、 八部、 5 佛身 ん 汝等風情、 か 數も限 そろし 血 根 八萬餘座、 を出 を断た 大凡、 すに勝 き憂き目 b も無きこと也。 6 下賤凡愚の 諸神 梵 と思ひ立 れ 是等の族 漢 を見るべ b. 祇達まで、 必死 和三 死後 北 た を る 0

け 打捨置きし きぞ たれ 2 ば 種女教化 今は中 が、 豊計 K しけれど。 我 6 力に 6 P て救ひ 佛天諸 夢幻とて取るに足らざる事なりなど、 助か 神 る事 0 御咎にあふて、 は叶はざるぞや か 7 る難治 不便 P なく 獨 0 重症 り言 を受 して

押

名 葎 卷二

假

藤山、 陵にゆ 彼、 芥を拾ふが如し。 和、 寺に入て相見を願 を通 部 殘 専ら排佛を以て懐とす。 新學流なりと名乘 の恐るべき事を知る。 の堂社 らず 本紀州生緣玄伯 互に七八首宛に及ぶ。 りける序、 焼排て、 いて、 俳名融 は、 還俗 字も 如何 彼新 と称するも て、 玄伯力盡 50 して眞田俊哉と稱 法 と稱 損ねず、 老人の高 元祿 老師 に立列たる唯一靈社共は皆燒燼され 常に經書 門弟 して檗派 て解 何れ の頃、 0 一見して和し給ふに、 資塔も鐘樓 子も あ 名 n. を講ず も語句新鮮、 L を 又次第 隣្沼津なる所に、 去 久敷聞 0 是又 して、 る。 僧也しが、 3 に、 唯片 及び 12 も嚴然とし 數十箇 間もなく沼津に來て借宅して居す。 鄉 辯才無碍 群を驚 IF. の善士にして、 にたり の間 になんく 玄伯又再和、 中頃武陵に趣け て好在 也 L けれ 、眞田俊哉とて寒儒ありき。 也 き。 衆を動す。 ば、 傍らに神書 如 心 五言 とす。 古來有來り 何 天性聰明、 三和、 L 見る人、 る道 たり 其俊逸成 律を綴りて、 こム を講じて、 け 四和 に木 沼津 音神 文術 ん たる兩 T. 村 武 正 驛 虚 de

Ħ

稱して、 守社僧をも義絕し、 をも發せず、 道也と稱して、 れ 自 慮如何ましますべきやらんと、ひたいを集むる者も多かり。 種々珍らかなる新法を構へ、 も各心を合せて排佛す。 の族、 なるぞやとて、 0 靈社也と稱して、 家 ぬ體にてうめき死しけるよし。 0 屋 人禍あらざれば必ず天刑あ 裡 門弟子も餘多ありしが、 より火難起つて、 五 馬牛、 古來有來たる不動堂、 重三重の大寶塔も、 三五所の新社を構へ、 氏子共まで、 豺狼、 いつしか全身大癩瘡を發して、 麋鹿 唯一神道は忌穢れなど言へる沙汰は、 内外の調度は云ふに及ばず、 Ď. 近年或國の大社の神主、 常に好んで講演 の類ひまで、 みかぎる者も多く、 行々は毁ち棄んと計る。 近頃武陵に名高 觀音など言へるは、 有來たる鯨樓も閉して、 餘さず、 ١ 専排佛を素懐とし、 き老儒ありき。 かくしもてゆきては、 もらさず屠り喰ひ、 眉鬚墮落し、 俄に思ひ立、 皆悉く閉籠て、 队具衣裳 古來の祭禮を止 不思議や或夜俄に 蚤暮の! 更に無き事 の類まで、 新學也と 目も當ら 唯 鯨吼 弟子 唯 神 8 宫 神

假

佛法 うらやみ。 の富貴を奪ひて、 如何 にもして、 唯 神道 天下の寺院佛閣を破却し、 の中にせき入れたらましかば、 向 僧尼の 恐ら 輩を停止し、 くは王侯國

主 0 富 貴に B 劣じ 多 0 をと思ひ立 た る無分別智。 君 子財を愛す、 是 を取 るに 道

あ りとこそ言へ、 非道をかまへて富貴を求む、 豊それ久しかるべけんや。 中 頃

h 去る大國 と稱 L て、 の儒臣は、 專 5 神祇 佛を判談 主君 の傍に在て、 ١ 勤 T 主君に廢佛 常に六經諸史を講する度どとに、 の事 を從臾す。 2 1 K 異端 な 5 て な

諸 宗共に國 中の寺院を没所する者數十ケ所、 獨禪門一宗を留む。 民家も悉 く持

佛堂 を 破却 Ļ 佛像經卷を焚棄す。 故老 の臣佐は恐敷事 に思へ とも 唯背 地 裡

俄 K 眉をしは K 御祭 あ りて、 む る の 7 其身はあへなく誅戮せられ、 K L て、 敢 て争 ひ諫 む るも 三族盡く追逐せらる。 0 な L 如 何 成子細に 主侯 p は あ \$ る。 叉

大難 病 を引受け、 苦患 K た ~ か ね 懊惱 して逝去し給 ひけ るよ し。 是盡 く神佛

0

冥影なるにと肝

を冷しけるとぞ。

古

來韓

愈

宋鬱

が前

後、

往

H

K

腐

儒

廢佛

自隱和尚全集第六卷(二OA)

か。 條時賴 て、 ١ 民を利濟すべき大義あらば、 せる宿意 0 如 世 兵衛正成、 八 を合せて丹悃を抽 供物 、幡太郎義家、 上之大義は少しも見へず、 さ さりながら新法若し又佛法には遙に勝りて、 さして貴ぶ法理こそ見へね。 鐘樓をこぼち除け、 世 など、 給 多 5 時宗父子之間、 無け 今川了俊、 新法 今の 源賴家 れ ど、 に改め易へ、 世 んで、 0 越後輝虎、 肝心之處は、 爾宜神 共に新法を補佐せ 鰐 主馬判官盛久、 小 松 口 主どの 內 など切て落 唯けにも、 豊それ一 大臣 動もすれば、 其外神 察す 常 達 「重盛、 る處、 隅を守 K K 佛法之盛大を妬 はれ 佐藤兵衞憲清、 ١ は 君 ん。 惡七兵衞景清、 唯萬 智德遙 人々 魚肉 にも、 古來英雄豪傑 るべきや。 然るに倩 王法を康んじ、 など捧 事 の底意は、 K 古來之格式を仕直し、 劣ら 目 ら新法 奉り、 我輩も 熊谷庄司次郎直實 を驚したる新法 3 鎌倉 せ給 佛 兩部 何れ 右幕下 宮守 の始末を考 閣 又計を定 5 國家を治め、 も佛法 B 伽 0 古法に、 社僧を停 蓝 0 と言 頼 0 を信 30 朝 非 0 るに、 神前 麗 4 は 萬 楠 を 3 に 力 仰 11: W

假

名 葎 卷二

神靈泉を 見る。 如 之件 人、 數段之勝因緣。 子、 甲陽 能 成 東光兩 刊之間 にあ

りし ١ 日 相構へて、 人々 願 宗祖 10 依 より て、 の家風 彼 900 元士 の神主 K まかせて、 何 某を招 私 いて、 の新法は 從 しは 1: 種 K たて給 之因 ひぞ。 緣 を物 何 ETi. 0 b

足らざる、 何 0 求 る處 あ b て、 か 7 る筋なき新法を思立ち給 ふや。 神 若 b L 佛 て

か 道を忌み嫌 數 百 年 來 はせ給はど、 見なが らに 士 して、 一は是神・ 拾置給 之國 也 ふべ きや。 人 は 是神 蓋神、 の民 也 本來忌み嫌はせ給 何之憚 こる處あ 3. 2

云 共 是を攘 斥 す 3 K 力及ば せ給はて、 千載 之下、 禰宜神主達之力を頼 N 7.

俄 に是を攘斥し給ふも 0 と言 はんか。 告より今に到るまで、 百 王百 代之至 愈、

皇太子 御即 位之後、 何 れ 法皇 一と称 し申て、 剃髪染衣之體となら せ給ひ、 忝 くも

華 させ給ひ、 Ш 法皇 0 處 如 き、 × の憲 十善 佛靈場に詣させ給ひけるは、 帝 位 を踏 せ給 5 御 身 0 召 吾子 \$ ならは らが 智見には遙に及ば な 弘 鞋 K 玉體 を痛 8 世

文武 兩 道 智 行 兼 備 b 給 7 た th 坂 之上 0 田 村 二〇六 丸

b

L

給

は

幼

故

と言

は

2

か。

古

師日、 幞子、 豈是等之神異あらんや。 者物光謹記。」 清泉漲涌く。 b, な で流る。 是僧物也。 に と稱し奉る。 て進 Va 度宛開帳あり。 て法施 須看 んで、 藕絲 愁るところは、 大旱魃の年と云共、 孤松千尺下。 以て師の法施を謝す。 大乘戒を受させ給ふ。 世 の袈裟、 一右者、 果して是神助成事を知る。 其牌面今に到て淨眼寺本尊の左邊の厨子に納めてあり。 L 日、 侍者 淨眼三物之記之大略也。 白石 貴賤悉く來り拜す。 山 三青長帶翠微泉。 中 の念珠、 誠に貴むべし。 水脉乏し。 兩 非 水勢少しも 此外に更に需る處あらば、 神 金珠香合 師遂に密示 に詣 伏て願くば神助を賜 おとろへず。「永正乙丑歳初秋吉日、 實曆戊寅秋、 因て是を號て神明水と云。 世 師 こ」にお し序、 神 此言葉を認 盆 し終て、 K 若し佛法を忌み嫌はせ給は 淨眼寺を尋、 載 いて、 せ捧げ來 子、 法號を高鱗靜榮大禪定門 神 て、 勢の白 直に山に登 豊かたからんや。 らし 天童をして一 Ш 時に朗吟之聲あ 子龍源精舍に めて に登りて彼 今に到るま 日 三十三年 れ 包の ば、 是は 7. 0 侍

假

二八

に阿坂 す。 決す。 大納 遂 是よ 事 奇を愛して、 落 呼 [m] 師 誰 得 び、 夜將 言 E b て聴くことを容さんや否 日 か 0 乾 鬼哭 法 北京 寶刹 材 大地震裂す。 ん。 胡床 谷 親 興 0 に明けなんとする頃ほひ、 L を其地に建立 に 隆の靈地とならん。 か 卿 に打 其地に草廬を結 て、 趣く。 た 神 に當 師 微笑 坐す。 修 0 で妖妖 羅 道 少焉て山谷清朗にして、 石 L 風 111 に坐し定に入て起ざる事既七 を仰 て目、 三更 して、 唤 邪 の氣あ 0 の後、 ぎ、 地 Po んで居す。 渠 吾 師を開 獄 師 時 0 りて國民 永く師 旣に禮辭 跪 泊 皇太神宮入室 K 如 Ш K 6 坐して日、 し。 茅齋 と説 とし、 時に村上天皇之苗裔多氣 嗣 を煩 の法を護せんと。 妖怪跡 せんとす。 に き、 正法山淨眼寺と號す。 詣 す。 時 威 我 せさせ給 L K 師 威 当 を挑ふ。 日、 を振 の定力是を 泊 組道を參 那晔最大 時に 山 h と地 ひ つ 順為 13 て b. 師 師 0 究 の事 威音挑畔最 数ひ得 か 喝 感激 L の御 塗 谷響きて、 K す。 に山水 乃徐 に神勅あ 文明 回 宗要 所 して、 計 虚空撲 る則 K か 0 大の でを答 北 0 間 は、 b. 說 岛 直 幽 妖

を携 人傳 芝逐 聞 に謂 蕩 尚に 參して大に得る 處あり。 山 ざる 修 の道人あ て か 大空禪師と云。 0 嗟歎 に石 現證 日 豊それ片時も少林佛場の中に指置給ふべきや。 ١ る閻浮提所 T 日 に到 て直 L 集 b 沸湯天を滔す。 にあらずや。 勢州 て に勢州 るまで、 の席を譲る。 日 一人は伊勢の虎藏主、 阿海坂 K に馳 K 生 か 地獄あ しこは間近き神國也。 縁は武州、 神慮を添させ給ふこと斯 の山 寔に貴ぶべし。 せ行き、 師 人唯遠く見、 中 b に地獄谷あ 開堂演法、 是より虎藏主の聲價殷々として叢林の間に震ふ。 皇太神宮に詣 多くは山林 姓は源氏。 一人は紫野 昔永正年中 恐れて其畔へ近付く事を得ず。 b. 遂に洞 豈それ 子細 曠野の中 洞 して、 上 0 上の宗猷を起す。 一の尊宿、 如 やはある。 の純藏主、 0 لى か 頃 剩 にあ 法樂を捧げ了て、 ムる化異あ へ千載 是佛法を忌み嫌 自 遠州 ŋ 禪學無雙の譽高 と云ふ 近頃 虎藏主は後に浮眼 の後 石雲精含、 文明 5 俄 に猛 しんや B 壬寅 神影表裝再 0 終夜 ٤ は か。 是修多羅 火 崇芝和 せ給 0 き二人 卽 頃 師 石 開 禪 錫 を は

葎

卷二

二六

表 かな。 T 0 はべ 御 工とりあへず走り出て、 箱 らん。 を 如 何 12 と貸とげ に 近頃 L て某甲 に神 に捧げ持 妙にはべ が名を表工師何某と、 乍ち地に拜伏す。 て、 h 門外 とあ れば に立 あへり。 是は しろし 僧 の日、 これ めされけるぞや。 家人走り入て、 は不思議 是は定て表工師何某殿 の事 表工に告ぐ。 を 但し 承 るも 先達 K 0

て御 日 月 告ば は未だ地 しはべりけ に落給 はざるぞや るにや、 我も神動あ ٤. 互に りしに依て也。 于 K 手 を探て、 世は末世とは 感淚 K せ せ U なが 申なが 6 6

前中 影 の御箱を取て、 數返 おし戴き、 自ら捧げ申して、 奥の間に伴 ひ入れ奉 b.

香花 を捧げ御 酒 奉 b. 感心 L あへ る所 ~, 彼 の唐織 0 銅 工 表具 0 切 ども種 K

Va だき來て、 心 K まか 世計 ひ給 ~ と相 渡 ١ 神 影 0 御箱 を伏 拜 みて 感淚 世 きあ

へず。 表装旣に成就の後、 家内を清め、 御影 を掛率り、 打寄り伏拜 みければ、

洛中洛外、

群集

١

恭

敬

L

供養

L

歸命

١

讃歎す。

県 ぶべ

L

佛

注

1/1

0

大盛

事 なることを。 神若 L 佛法 を鄙秀 亚 L 給 は 7. 扶桑第 0 想 實、 Title 阴 御 自 作 0 愈

甲寄進 表裝 は は 何 b. を載 け 少林寺堂上高 め、 L 又同じく夢む。 何 れ るを愁 L て せ奉り、 ま 我は是伊 煤 H 0 0 日 具品 誠 0 L し奉らんと、 き。 色 へて、 排 K 希 何 77 H を尋 表工、 勢 船を乞ふて入洛せらる。 代の靈夢なるぞや。 何 れ Ш 驚き走りて、 の時 再 和 齋 0 K 尚 神也。 び表装 戒 如 0 其時 沐浴 具を以てせよ、 互に感歎しあ 其序 伏見に着 年 來深 近 したき願望あ ١ に彼 頃 希 備 吳服の錦織の家に行て、 有 遠 肩絹 中庭瀬 0 岸あるよ K の吉夢也 靈夢 して、 引 ~ 若 掛 b. 必ずゆ L 少林寺 果し 其頃京都に表具師あり、 け、 0 りしに、 旣に期 神影 始末 とは思ひ L 待居 るがせにすべからずと。 7 を物語 の住僧、 現證 汝よ 0 表具殊 3 たり 日 に到り けれ と思 ろしく是をは あらば、 け りす。 Ď, 予が神影を再興 ひ立 新に錦を織らしめ、 の外 ぬれば、 强動動 表裝 錦 ち、 果して に古るび 工 轉 かれ 彼 0 僧あ 大に驚 具残 せず、 夜夢に神 早朝に家を清 の 神 そこ 正败御告 b. せ 表裝 影 らず、 んとて、 き再 12 0 次 御箱 刺あ たり 彼 神影 0 0 具 某 拜 0 夜 な

名 卷二

假

見給 京師 も見付給はざりけるにや、 りけ に、 圓光を帶させ給ひけるを見ず、 に驚 ~ 何 らずや。 の大圓光乍ち雲霧を披いて、 をさす。 らずや。 K 老僧近 p るにやとて、 K T 日 神 な 人々 貴ふとや 人 いて、 明 の御影 頃 希有 々手を拍して驚歎して日、 我々愚眼には更々見へはべらずと云ふ。 の日 唯 なるかな 不慮に彼の鰲山老人に謁す。 神道 な に圓光を帶させ給ふ事 服 を 佛菩薩の像にこそ、 か を好むに依て、 此 ムへて、 神 老僧 影あ 寫しには圓光見へさせ給はず、 杲日を見るが如しと云て、 知らず、 三四十年來、 りがたや、 万に hul 神佛 數百年來未曾て知らず、 古來より圓光帶させ給 寫し置ざりけるこそ怪けれ。 のは 々大笑す。 四 紛らはしきを憎んで、 朝夕手 べるべきや。 光を帶させ給ひたるぞ 語て彼の圓光の事に及ぶ。 前 予則指を以て彼の圓光 に掛て出 來實 淚を埀る底多し。 永の頃 是甚敷相違にははべ 御 し入れ 見 未曾 あ る事はべ か わざと書添ざ p とよ、 せし神影 て見ざる底 まり ep. 熟 山又大 は本願ふ 鰲山 b. K 其後、 庭瀨 の間 は K fili 如 1

白隱和尚全集第六卷

給ふ 敷炷 礼 敷指南せさせ給ひてよ。 ひ 仰 て、 漢家にも、 少し たはずはべ にはべり、 など云へる難透 を承 K ば、 is あ 拜 く指 きぞと、 是 h りはべる上は、 し奉る事、 忝くも、 南 無 がたく存じはべ 本朝にも、 り。 < 左も無き事にはべ せさせ給ひ 天照す太神の御自筆 苦 言葉をつくし 嘸な大切 難入、 如何成家世 しからざる事 比類無き希代の法財にてましますものを、 てよ。 如 難信、 然らば即如何成法施 何ば るものを、 の事にはおはすら らば、 願 か 祖宗門下向上の大事、 の勝線にやはべ 難解底の大秘訣にてはべらば、 にはべ りか 7 け の神影、 れば、 残 汝等が眼力の及ぶべき所にしあらずと、 上も無き大法施にお らば、 り多 一く口惜 めども、 V 御述作の神贊にて るら しくも問は にも勝り、 願くば老婆の臭乳をしぼ んと、 く存する也。 法篇 願くば第一 せ給 心肝にめ はすべ の爪牙、 菩薩 3. それ の大行にも契はせ 一義門に下りて、 わたらせ給へば、 きぞや。 人 例 目のあたり輕 は是非無き事 奪命 K 0 V じ身 か 荆 な。 つて、 棘叢 の悪神符 如 0 毛 何 これ 0 類 御 立 少 な K

假

名

葎

卷二

各目 の間、 よ 日 跡名日神。 ふまじき事こそあるめれ。 見合せ給ひてよ。 しとは、 し置て、 ろ 珍 h 所 神筆 の七字 其賛辭に日、「日本秘密大日 6 を拭ひ、 假 K 數 ば、 やはべ 少分の相違こそあ なら 願 掛奉るも恐あれば、 此界能 ひ來る者あれば、 中 0 中に就て、 る。 昨を凝 如 M 人 窥 救大悲心。 K 誰 ひ知る事 隨 の來りて、 して、 H 分と目を居 も存じよらざる相 最妙最玄最第一也。 るめれ。 あ 竪に窺ひ、 先師高巌老人の寫し置れし神影を出させ、 所々示 たはじ。 幸ひ手前も彩畫功者なれば、 神筆也と稱して、 今。 御影を拜み申度はべりとて、 人々よ、 大日 精を靜て窺ひ 現觀世音。」 横に尋 人々よ、 遠あ K 輪觀世音。 見出 るぞ 回解煥發、 为 灶拜 以上四 此 して 。尋はべ Po 盡く云、 軸 せしむ。 手柄し給ひてよと云ふ。 十二 の中、 神影は高巖老漢當山 觀音應化 舊參の上士にあら れ 字 E. 念頃に彼の神影を寫 我々が限力の及ば 願 旁の限力 さてこそ真筆と寫 0 ひ來 1/1 H 中 天子。 K るたび 見出 H 掛け雙べ 本 0 秘密 す事 及び給 日天重 ごと 住職 ざる あ 3 各 大

法施 ば、 は、 世 歎 物にあらず。 暫 無き不思議に 瀨 K れ の見へければ、 よ の餘 の寺に de わと叫ぶもあり、 く法施 世 人々あきれて立たる所に、 初 無 何人の し時、 り、 き貪 めて感涙をおさへ兼たるぞや、 な しける時、 高撃に叫 一神自 くり納 凡筆 ぞあ 手澤をや見ても、 か 畫 0 人々集り、 神影 りけ の及ぶべき所にあらず。 8 の尊影にて渡 んで日、旁よ、 其序に又々彼の庭瀬 て、 嬉し泣にどいと泣出すもあり、 を拜 る。 彼 老僧 し奉 梯子を掛けさせ、 の寺の重寶とす。 りけ 終に肝冷したる覺へこそ無け 不思議や傍なる林樹の枝に結び付けたる古き箱 5 せ給ひけれ 三五年以前 老僧若年之時より、 3 に、 誠に恭敬し、 の寺の請に依て、 筆端 老僧一見して、 誠に三 解お ば、 の妙、 備 ろし、 中井山寶福寺の請 人々手を拍して、 世に 其後、 供養し、 墨跡 五彩 \$ 急ぎ披見し奉れば、 牙戰き、 少林に入て、 尊影の御箱を備中庭 の美 にもせよ、 古今に 机。 尊重し、 今日 中 に應じ 多。 股震ふ。 覺 H 讃歎すべ K 圖畫 人間 ず高 三五日 比 な 類 世 て、 V K 學 談 do 粉 T B 0

假

名

葎

卷二

るに假 りに住みて、 時々、 内宮に参範して、 暮年の樂とせらる。 是はこれ予が自畫自讃の神 或時 神 檜

なるぞ。 垣 山田蓮臺寺の老僧 幅の畫軸を指出させ給ひ、 の許へ 贈り與へて、申し つかはすべきには、 衰老 0

影

の長官

を召され、

\_

身、 時 K の多籠 も苦しかるべきに、 蓮臺の室内に掛け置き、 時々法樂を捧げ、

老後をた 0 L 4 給は 7. 内宮に参籠 心せられ L に異成事無け んと、 文派 へて相屆

よと、 臺寺へおくらる。 正し く神勅おはしければ、 前中 虚にまかせ中て. 件の始末を精敷書付、 遷寂 の後、 蓮

火難 あ りて、 紪 塵も残 別峰 さず焼排 和 尙 生前 ひければ、 の間は、 蓮臺寺に掛け置か 遠 も近きも驚き悲みあ れけるが、 ~ りけるは、

寺は時しあれば、 又本の如く成る日もあるべきが、 返すに、も残り多きは、 办

0 神筆 0 御影 なるぞ Po 世 の中に二つと類ひ もある物ならばこそ、 叉い 2 0 世

K ふ事もやと、 剪 影 を拜し奉 灰塵 ることの有 の底を曲無 るべきとて、 く尋さがし奉りけれども、 皆々涙をしたれけるが、 跡形 B な 若 はさどりけれ や残 6 七給

後來、 中に、 別峰 とて、 次第に歩行 附 捧げ参らせ度に、 師 か L に參玄、 る神 藕絲 せさせ給ひ、 開 禁苑に召寄せられ、 和尚の法味を得て、 榛 東福 庭瀨 取分け苦 勅 0 の袈裟を出 地 まし 大に の別峰 の寺をば弟子 も叶はず、 まさ 御得力がましま 備 勅封あり しきは、 中 步行 庭瀨 和 6 して参らすべしと。 Po 尚 叶はねば、 尋常悲嘆せられけるは、 少林寺に住 伊勢に参籠ありて、 て、 袈裟 歡喜に堪へず、 親しく叡覽ましまし、 年に三五 なりけ 再び東福 Ļ は る僧 即東 神 心 度 L に譲 宛 て、 K 福 专 神 感應 0 0 ~ 其禮謝 かへ み思ひ暮して、 壽算既に八旬にすぎさせ給ひたれ 寶 n 伊勢 庫に 若佛法を忌嫌はせ給 あ の餘り、 七 させ給ふ。 たへて、 日 老樂 御感 納 0 のため、 七夜、 御社 せ 長官 の餘り、 0 身は 慶長 身 法樂を捧げら に参籠 を召して神 の萬事、 其時. 先に法燈國師 すぎゆくも悲しけ 帝 Ш 錦繡 の御時、 田 L はど、 奉 别 0 蓮豪寺と云 心に b. 峰 の御 勅 和 30 あ 豈それ 法樂 包物 の給 まか 尙 上聞 り。 は 神 を寄 れ を は、 は せ K 我 か b ば de 或 茳 82

名 卷二

假

皆地上 大士、 家の人々は云ふに及ばず、 + し給 帝大に歡喜させ給ひ、 法樂を捧げらるゝ所に、 尊信すべ 豈此希代 6 せ給ひけるよし。 鈴川 50 金色の に製百 0 表 神若 Lo の不思議あ に不 獅子王にまたが 中 心思 し佛法を忌嫌はせ給はど、 प्रां して、 思議 神若 5 由良の法燈國 の大光明 んや。 各感淚を押へ兼たりし 俄に大佛殿を造立し、 し佛法を忌嫌はせ給はい、 一夜、 老幼皆悉く來り集り群り拜す。 らせ給ひ、 あ 神と云ひ、 b. 帅 師入唐 焕爛 出現せさせ給ひ、 佛と云ふ。 紫金の妙寶、 豊それ是等の神勅あ ٢ として四方里 に、 東大寺と號け、 岛 朝 少焉、 0 神君の御目の當りにお 後、 元是水波の隔なりと。 對話大に得力おはして、 ば 光りを放たせ給 丹後 伊勢に詣 か 貴とやな、 b 含那 が間 5 の切戸に 6 を照 L وم の大像を安置 て通夜 とび 50 大聖文殊 らす。 年 5 衆人 ١ 寔に うつつ て、 前: Ti.

御歡喜 文殊 大師 0 餘 の授けさせ給ひたりし藕 り、 共證 を請はせ給 50 絲 國師 0 袈裟を進献せ さきに入唐の時、 3 る。 神 五豪山 納 に詣 受ましまし、 し給 U.

50 ひ給 後世 給へと。 そ 帝再び宸襟をめ 夜 樂を捧奉る。 h 行基に勅 然るに今、 みぞ、 貢 ぶと云とも、 0 ふ所 神叉告て日、 闇を照し、 必疑滯する者あら 献 あ か 僧正謹で此旨を奏聞せらる。 して、 を h 是あ し佛 夷國 7 んみ、 共満散の夜に當て、 1. 5 心 本有常住 舍利數粒 神慮を窺はせ給 の神を崇敬せさせ給ふ事、 我向警 ん。 らされ給ふは、 は常 を 殊 に眞正誠實 んかと、 K 7 法性 んみ 更さきに進献 を 0 月輪 神前に備 の空に ほね也。 又重て一 は、 50 神、 佛法 の語を以て行基に告げ達せしむ。 留る。 行基 無明煩惱 の事を 満朝の文武感信するあり、 我 せさせ給 行基に告日、 人 も又尋常信仰する所也 內 天皇深 勅を承 宫 の縉糾を勅 我朝の神慮如何あらんと、 窺ひ奉るに、 の傍 の雲を排 ふ佛舎利 に て、 く法慮を察 小庵 實相眞如之日輪は、 して、 30 伊勢に詣づ。 白 を結 0 如 我形は 佛家者を以てせば、 きは、 再神 んで、 ١ 疑慮するあり、 神靈 所願 慮を窺は ح 天皇何 其頃漢土よ 7 四 にお 天竺 を快 卽 七 の域 生死常 ち僧正 日、 いて 0 世 く遂 に 0 尊 疑 給 あ 法

假 名 葎 卷

み離 壽萬歲 貴僧 危 到るまで、 如 を居へ易へ、 て、 ひ 像盧含那 h 禁庭 程 きは、 禮拜 御受戒 れ こそはかりがたけれ。 高 で子 を祈 僧 神武 を擇 誦經、 人の出入 ٤. の大佛を鑄させ給ひ 御即位 細 念 0 以來代 御 人 U あ 本の兩部に立歸て勤め行ひ、 L K つて、 八萬餘座の諸天善神を屈請して、 佛 つ も稀 其上扶 の御 うはさし か 11 は 作 K 伊勢 萬 法あ 時 に、 せ 桑六十 乘 給 は 家居 此故 はべ の至 50 0 b 神 忝 L も次第に淋しく物凄く打見ゆ。 昔聖武 時、 州 くも 绅 るよし。 に一郷の父老皆悦の色を失ひ、 虚 其上南都 を窺 所 D. 三井 諸官僚の竊議區 K 皇帝 ひ給 歸仰 0 吾子今 の神 邢阳 北 院 京 L 行末久敷繁昌し給へ。 0 ふには、 御宇、 尔 水を汲み寄 の寺院佛閣に命 信 月の \_\_ 期 聖躬萬安を祝 L 良辨 0 K 旦望に當て、 來り給ふ。 必ず勅使 大事なるぞ なりしは、 僧正 世、 の動 じて、 として智行棄備 齋 是不繁昌 延し 氏子ども 虚 戒 百王百代 我朝は神國 各祝 抑兩部 Po 沐浴 發 奉る。 K 今上皇帝 依 里 世 早く覺悟 の前 一と稱 神道 3 て、 の今 一く疎 普 世 表 也 聖 給 K 銅 よ L 0 0

自

豐和

銄

全

华第六

卷

九二

祭禮 ぞや、 神慮に契へる験ならずや。 村中次第に繁昌 吾子 貴殿宗祖父より數代以來、 したる事共のよし、 時に教化し憐愍して、 に叶ひたればこそ、 K 物語りしければ、 給 な も一人の我意を以て、 が いては、 近頃俄に數代の家法を改め、 如き英伶人傑 必ず久しからずして目を驚す大凶事指起りはべ 近頃其意を得ず、 ١ 予も又驚き悲んで、 村所も何の災難も無く、 危しく、 氏子も益健康 の男子出生し給ふ事、 渠が邪法を制伏し、 古來の定法を打捨て、 是にすぎたる大幸は是あるべからず。 兩 部神道 日頃發明の人柄には似合ざる事にこそあるめれ。 先祖代々の人々の心に背 K 唯一神道 少し を勤め行ひ、 竊に教諭して日、餘人は兎もあれ、 0 皆是神助の 病難も無き事 癡志行を教戒 とか云へる新法を仕 家内も繁昌し、 皆新法に仕易へ、 神をす いたす所ならずや。 らんと、 くの どし L 皆是神事も みに 子孫も多く、 8 限前 奉 **浸を含で念頃** あらず、 初 然るを何 1 の災難 萬事目 8 能 祭禮 响 を救 K 共上、 を驚 神 吾子 神 事 0 剩 电 虚 心 K U B 虚

卷二

假

に日、 嗟、 彼が如きは、 寔に一 郷の善士也。 其仁慈忠恕、 誠 に當時無雙 也 此

故に 鄉 人の歸仰する、 各父老の如くす。 奴隸僕御 商貼負販の輩まで、 愛敬 世

ずと云事 3 名 L 無し。 れ 2 鬼怪 唯 の新法を習ひ來て、五位とかや云へる官人になりたるはとて、 いとほ しきは、 近頃 か 0 「ちょぼ一」 とか や唯一とか や云へ

きやらたましく仕立て、 數代以來勤め行ひ來る四時の祭禮も皆悉く改め易へ、

神 社 の様子 も皆仕直し、 神前 の供物も古法を改め、 家內 の風儀も新法を始 80

先 祖 よ ŋ 勤 8 來 りた る祈念祈禱 などの 沙汰 もう ちゃ 8 御符 など願 がひ行け ば、

挨拶もせず、 神前 の鰐口も切て落し、 宫守、 社僧もよせつけず。 然れ 共 和 尙

~ は 歸 依 し申て、 陰 にても蹠に御噂も中さず。 是れ 0 み人 の不思議を立 て はべ

h. 是あるよし。斯く仕持行きたらんには、 此 頃 近 一所の者 ども、 竊 に沙汰 しはべ るは、 か そらくは彼何某殿に少しも 家內 K も種 大恐 ろし き怪 な とら なども 82

指起る事 も是あ 5 6 か。 人人 津ずを吞みはべ る。 和 白隠 尙 大慈 和尚全集第 大悲 六卷 願 くば時

大

事

勝れ、 無き身 なり せば、 す、 神道 傍 社 りて、 L さし K て類 あ 達 K す。 在 H 也と稱して、 D. 目を驚す新法多し。 かけさせ、 柔和 を攢 と成 b 年來の社領悉く召上られ、 て おそらくは手うつほどの 其神 府中 善順、 常隨 予一 b る者 主何某と云へ 的。 の父老相 侍者 も多 見して、 綾羅 寒 棊書畫等の伎藝の類ひまで. 數代以來祭禮 老夫其頃、 か 0 0 装束し 如 b 集 恁麼に 舊相 き。 L ŋ 批 るは、 甲州 俱 識 判 て、 1 に拙畫 之如 まだ三年 凶 して神慮に契は L 0 規式 行く時 自身は國中を追放せられ、 年 能 事 T 成 あ 0 日 L は皆悉 東光 頃 5 を幽賞 を歴 甚賞 近頃 は行人盡 旣 W か。 K 兩 年三五 (愛す。 ざる す = 刹 く改め替 寔に恐 四 ど是可也。 0 で、 或 誠に人に + 間 く路傍に 時 歲 を遊 彼 度 るべ 公邊 ば の祭 \$ 傍人 カン また常 歷 若又少 越 に對 神前 恐れ伏す。 b 1 す。 加 成 牢浪落魄、 の竊 ~ に來 T そ L の供物 L 皆 に語 發明な に の近 不 しも神虚に遠 と云て、 悉 く先例 慮 b 人品 き間 剩 もは て、 るを聞 0 緩怠あ 告 3 先例 唯 生 子 梁 K 3 爪 K 所 彈 かさ オレ に 型 道

假

名

道也と稱して、 假 名 教百年來兩部の式を以て、 年々勤め來りし祭禮を俄に改め、

前 の鰐 口を切て落し、 鐘樓を封じ閉、 昔より五社各内秘の本尊を安置す。 觀音、

内に押籠め置き、 普賢、 本社には各幣帛一本づつ安置し、 地藏等の内佛ありき。 然るを各一所に相集め、 一年三五度 の祭祀も、 古き小社 皆悉 0

く新法 に改め替 一向古例に隨はず、 萬事 目を驚す風情也。 社人の中に は 是

は如 何なる了簡やらんと、 眉を皺めて恐れ憚るものもあり、 豊思ひきや、 一家

俄 諸 配に種 共に枕を並べて苦しみ臥す。 K の恐ろしき凶事ありて、 看病の人さへ無くて、 家内皆悉く大疫癘を煩ひ、 出入人も無し。 十八九人の親屬皆 目も當ら

れ ぬていたらく也しが、 男女三五人の子共皆苦しみ死し、 妻女もまた死す。 自

後は便りも聞かずなりぬ。 身も度方を失ひ、 狂者 の如く惱 また七年以前の事なりし、 み伏けり。 あ さましき事ども 社領 三百 なりけるよ 石 の神主何某 其

尋常榮耀を極む。 近年入洛して 五位 の神官に のぼり、 玉冠 をい た 70 き、 傘流 蓋流

肺

ŋ. 受く。 汚 行て、 喰 義を知らざる故に、 宫 給 萬善 最 ざるは一人も を初 さへ、 3 しばつて、 初 め奉り 書造て親切に是を諫む。 にあらずして何ぞや。 行 染む。 生 不淨 天 宋鬱は の第一也。 前世 0 福 悲泣 0 糞門を拭 桑門を攘斥せ おはさず。 の戒行拙 因となり 一號哭、 家 切の諸天善神等まで、 然れ 0 儒 神家者流は臂を張て佛法を抵敗せんとし、 たり ば諸天も、 三 五. 50 士 くてと 也。 下界の諸神、 去程 日 何 んとす。 L 禪定 ぞ計 鬱、 尋常 嘆きかこたせ給 經 に延喜第 て悶観 諸神 戒行 佛 5 一見して大に慢罵し、 韓愈 法 ん 前生 國王達 を輕 L 本 は 7 糞門乍ち七華八 も左遷の 四 の太子 抑何 死す。 の戒行禪定の功徳に依て生天し給は 忽 國王大臣も ひけ 专 ١ れ るよ 難 皆悉く天上より下來し給 近年 僧尼を罵詈。 にて渡らせ給ひた 0 所 あ よ 或所 り。 L 自 裂 彼の書翰を持て厠上 皆悉く佛法中 ŋ 宋鬱は希有 起 0 か 神主 流る る 1 p 儒家者流は齒 固 る深遠廣 何 由 1 某 m. 或僧 h 卽 し蟬 より來 是 0 全身を の許 惡疾 佛 大 唯 法 0 丸 50 中 神 を 妙 0 b K よ を

假 名 卷二

3 在 人間 ては、 は言 宿 福 ふに及ばず。 0 多少に隨て、 東方持國、 國王 大臣、 南方增長、 宰官、 西方廣目、 婆羅門等の福徳高位の人と生 北方多門等の 切 諸

笠置 道、 の解脱 天狗 道 上人に告日 の部屬まで、 ٧. 皆悉く佛法中より來下す。 大凡拘婁尊佛より 何が故ぞ。古へ春日の神 君

天善神及び扶

桑八

八萬餘座

0

諸

神

祇

七村

裡

0

土

地、

其外

0

野鬼

開

神

邪

神

雕

皆盡 く魔道に堕す کی 誰か は か 6 ん 堯舜、 禹湯、 以 來 0 智者、 文武 高僧 周 公、 菩提心無きは、 孔 孟 莊 列 0

諸 の賢聖、 梵、 漢 和 三國の間は 言ふに及ばず、 大凡三千大千世界の間、 百

王百代、 栗散大小國 の諸 王侯に到るまで、 佛法中より來り給はぬ は ましまさず。

何を 以て か 験とせ んとならば、 過去久遠劫來、 昆婆尸 佛 P 棄 佛 昆婆浮 佛、

前 後下界に在て、 五戒十善の善行すぐれ給ひたるは、 天上に生じ、 善行足らせ

給はざるは 人界 K 留 h て、 國王、 大臣 と成 b. 善行 0 後深高 下に隨 て、 尊卑.

貧富

各差

別

あ

1)

惡行

あ

るは悪

趣

に墮す。

申

is

恐れ

多け

九

E.

1

は梵天帝釋

0

自懸和倚全集第六卷 (一八六)

せず、 戒し、 思議 最尊、 所等 少しも泯滅せず。 らず。 聚め假 る 人も是あるよし。 とぞ生 に來下し、 Po 版に古佛 の諸天も、 皆是 淨 見性 讀 て、 最 死を出 上 誦 土 一の片は 國王、 過去七佛以前、 0 ١ 0 五尺 0 出 眼 非 離 世に逢 書寫し、 過去 開 H の形骸を結び成 L 戒徳の しも 唯今三十三天の中限 想 大臣、 けざら 菩提 天 の威徳、 ひ奉 0 又見る事 を成就 長者、 人 厚きは、 ん限 千辛を喫し盡し、 なさ b. 天地開闢 衆善行等の福徳盡き果て給ふ諸天は、 h は、 聞難 し、 居士 あ 世 たはじ。 皆生天して、 んと思ひ立て、 福 菩提を成じ、 き正法を聞き、 人間 0 宰官、 とき、 盡き も無き上界の人々は、 に出生す。 萬苦を嘗め盡すと云ども、 ぬれ 然りと云 兩儀 婆羅門等の富貴自在 大梵 ば 難行し、 四 成佛を遂る事は、 何れ 象之功に依て、 等活 々補等 ~ 六趣輪 共 等の の時節にやはあ 苦行 の諸天と生れ、 廻 生前萬善行 本胡為" 惡處 0 苦患を恐れ、 ١ に堕し給ふ人 の身と生 皆盡く人間 ぞんじ 持齋 且 の人とか く四 0 圓解煥發 功德 る。 ١ 大を れ、 下界 B す は 持 何 不

假

く萬歳々

々を唱ふ。 問ふ何 の辛ぞや、 今、 澆末法滅 のときに當て、

の大儀 を信受す。 誠に未曾有の勝因、 貴ぶべく 敬 ふべ L 然りと云ども、 最

初教喩し給ふは、 大凡一 切の國王、 大臣、 珍贵、 高位、 率官. 婆羅門、 富貴自

賢思、 在の人々 千般百種 を始、 其餘 0 人類、 の士庶人、 一人も 佛法 農工商に到 1/1 より 出 h. 頭 貧賤、 L 來り給 利鈍 は 3 ,娟醜、 るは 無しと開示 壽天、 拿中、 L

給ひき。 今、 起世 經の所説を聞くに、 最初の教喩は、 向端なき無義荒唐 の言

葉に似たり。 原 くば委曲に其説を聞 か ん。 子が H 汝、 大に錯っ 了れ h. 汝 唯

起世以 來 华 邊 0 小説を信じ て、 起世 以前深遠 の大儀を知らず。 先に 謂 る開 闢

等 の始、 の諸 天も 光音廣果、 過去世 **姓補梵衆** K な いて、 少光無量光徧、 四 重 + 重 当 淨無雲善現福生無 Ti. 百 の成體等の衆善行 煩無熱色究竟 の功徳 に依

て、 生天 の果を受け、 諸の戲樂を得 悲む所 は生 天 0 脳 は 虚空 に向 て箭を放

つが如

勢力盡きぬれば、

箭却で落るが如

とか

Po

非想:

非

々想、

無所

有

白懸和 倘 全 集 第 六 卷

起世經開闢

皇帝 初より 力量、 暴、 集 るを凌 り、 しむ。 却て長者 各々志を合せて、 之儀無し。 んで、 b. 他に越 と仰 夫婦昆弟の式次第に行はる。 是即 大君 長者 議 群を驚す底の究竟の勇士を撰 いて、 を罵 れさせ給ふ是也。 L 長者 の左邊に坐して、 謂 7 群 喧嘳間 る將軍家之始也。 衆中 鹿 り戻るあ 狼戾 と稱 の野の如く 崇養て、 0 老 せられ給ひたりしは、 K 衆に 起り、 成 bo 仁慈 勝れ 是等 歸命し尊信して、 2 常に治世の事 衆に 動もすれば闘争にも及は 聚蟻の庭の如し。 7 るあ K また一 の族を制伏 越 天神 な ふれ た V んで、 員、 地祇鎭に擁護し る者を擇揚て、 て國泰く、 de を議し佐け 智鑑高 今の最尊、 常に彼の長者の左右に在て、 0 世 あ 萬機、 L b. 强きは弱きを掠め、 8 民安 明 6 が 他 動もすれば指令に隨 しむ。 て、 3 最上、 仁恕 た の指令に隨ふ。 んとす。 以 T 8 華異貢 君臣 衆中 衆に越へ に、 明德、 是則ち攝政殿是也 父子 身 の長者と定 2 献 材、 1 若きは老た たる者を擇 K 至善の今上 ١ 0 其中 衆 禮 な にこ 保護せ はず、 Va 上下 漸 め て相 K < 强 盡 興

假

名

葎

卷二

妬 善萬行 の種 K は、 0 悪態を窮め 露塵忘れ果て、 北 ١ 富貴を恃み、 際限 も無き極 榮耀に誇て、 惡業を造り重 多く妻女を貯 ね 貪媱嫉

に Ш の如くに書記されて、 俄に閻羅城大王の面前に引出され、 悪部童が罪簿 罪秤に掛 6 礼 0 表

淨玻璃 K 照され、 叫喚燒熱、 紅蓮大紅蓮、 黒繩衆合等の大悪地獄に責入れられ

て、 無量 劫 沙の苦思をうけて、 癡 福は 三世 の現證 を見る。 恐ても恐るべ きは、 生:

死の 輪轉 求めても求むべきは、 菩提の道路也。 倩ら起世經開闢 の始を考ふ る

に、 渾沌 の始め、 而後、 兩儀旣に分れて、 河江海漸く現ず。 四 象生る。 清るは昇て天と成り、 光音、 濁るは 下

て地となる。

山

2

ムに

な

いて、

梵補、

梵修等

0

諸天、 宿福既に盡たるは、 各來 り下て、 下界の衆生と生る。 其始 下るときは、

飛揚し、 歡樂して、 柔和 善順 な りし に、 暫く下界の塵に身を汚し、 鶺鴒原に あ

h.

智

意池に浮んで、

男女衆態を効ふ。

既に即其種類を残す。

養息繁滋して、

蠢 K 焉たり、 喧 K 如 たり。 徒に震艮騒囃として、 君臣 父子 の禮 なく、 夫婦昆弟

を歴 高僧 遂 君 はしも又夢にも曾て見る事あたはじ。 らず、 時も怠らず、 て、 な に 三皇五帝、 て王位に登り、 んと思ひしに、 はせしゆへ、 て 持戒し、 臣佐 盡 な にておはさいるは一人も無し。 し修し、 はすれ 0 旦豁然として見性 太宗仁宗、周公孔子、 人々には、 持齋し、 はげみ進み給ふと云へども、 尊貴 隔生即忘とかや、 重造り積給ひたりし、 何れも佛法中より出頭し來り給ひたれども、 大憤志を發起し、 高位 小松內府、 苦行し、 の官僚と生れ、 せざら 書寫し、 北條泰時、萬里小路中納言、 大凡古今の後世者達の佛國土に生れ、 老莊二師. ん限りは、 中に就て、 大精心を震つて、 然りといへども、 萬善の功徳は、 三界の秘密を行じ盡し、寸陰尺壁、 大徳富貴の長者居士と成 明師 成佛はぞんじもよらず。 和朝にては華山法皇、 床しく怪み奉るは文武之二君、 に逢はず、 毫釐も泯滅せず、 萬行を盡 生前千辛を喫し、 H 真正出離 藤房 唯惜む菩提心薄く て、 の卿等 0 衆徳を積 延喜天曆之 要路 生前 淨土 東持來 成佛 0 萬苦 を知 人 の片 0 片 萬 K 重 を

卷二

律

三五箇皆是隔世卽忘とて、 佛國 1: 0 因緣 菩薩 の威儀を忘れ果て給 ふか V たす

處なり。 菩提 心の足らず、 四弘誓 0 浅 きとや 世 ん。 癡 福 は ---111 0 宛 とや 云 \$

き。 其外魔道 には墮し給はざりし せ給ひ、 かども、 山山 の開 祖と仰れ 給ひし高 僧 と生 すら、

崇徳院

の王位

を蹈

去山

0

座主にてお

は

世

L

人の、

相

國入道清盛

れ

給ひ、 小 松 0 內府 重盛井 に門脇 0 宰相 殿 南 前 生 は貴 き高 僧 鎌倉之右幕 下 賴

朝卿 \$ 前生は貴き廻國 の律師なりけるよし。 去る一宗の開祖とも貴 まれ 給 ひ

し人は、 鎌倉 の右大臣實朝 一宗 0 元祖 K T な は 世 し人は、 讃岐 の元英公、 鎌

倉 0 覺源 上 人 は 去 る大 國 0 E 侯 近 頃 \$ ま た 紀 州 淮 野 0 光國 律 師 其 外 5 ち

r 行 0 る 足らざるが しき事 其二三箇 5 たす 處也。 も是れあり。 自 ら恨む、 悉く佛國 定力足ら 土 の因終、 ざるが故に、 菩薩 の威儀、 宿命 通 を得 悟後 3 0 事 修

あ たはざることを。 若 し宿命 通を得る て、 逐一 見ば、 古今の 國王大臣、 尊貴、 高位、

智仁三德、

明德至善之人々、

何れ

も前生精錬苦修、

智

鑑高

明

国

解煥發

0

智者、

É FER 和尚 4 集 郭 1: 绝

公、 の高 よ 恐るべく 是 修行を知 れば、 氣 は夫れ甚深遠也。 て、 大光明を放て、 の類ひ、 り以 佛 蘇 僧 國 初て 八荒を吞 東坡、 にてお 來の智者高僧、 土 毒海に墮在すと云。 らざるがいたす處也。 濕胎卵化の四 0 無上正覺を成就す。 誠に 因 眞如 は 緣 み、 愼むべ しけれ 悉く無餘涅槃に入らしむ。 菩薩 眼、 の哲公、 甚寬廣也。 ども、 し。 菩提心無きは皆悉く天狗道に墮すとをしへ給ひき。 生及び山河大地 宇内を空して、 の威儀と云。 古へより雲門大師 往々に果して餘殃をうく。 女子と生れ、 人間 三度國王と生 行者此田地に到て以て足れ 作麼生か是悟後の修行。 天上の善果くはふべからず、情思ふに、 告春 正位 我朝にも魔道には落給はざりしかども、 日大明 萬象森羅、 一れ給ひて通力を失ひ給ひ、 に證 十方の賢聖・ の如きは、 を取 神 解脫 蓝 る。 是明師に逢はず、 雞蠛蠓、 是を氣 靈山會上八萬大衆 上人に 謂る菩提心是也。 りとし得たりとして、 古今の 告 佛 草芥人畜 くらひ 日 祖 を離 Ŧi. 拘留 2 悟後 祖 1 0 寔に 尊佛 佛道 直 0 れ K 戒 1 1 到 K 0 3 4

假

名

窮る。 多究せば、 氣海、 女にあ 丹田、 を聞 永平之謂 進 海 田、田 に富 向て尋寛せよ。 んで退かざる則 丹田、 土山 總に 2 總に是れ我が本分之家郷。 隻手 丹田、 らず、 と欲ば、 是我 あ る身 總に是れ我が唯心之淨土。 無生の音を聞 b 1 青黄赤白にして、 が本來 つし 心脫落、 總 懷牛、 に 我此臍輪 謹で一切無明 是れ は、 か思想盡き 之面 脫 我が己心之爛陀。 禾を喚すれ ----く事、 茶 目。 日 身心。 氣海、 一豁然として貫通して、 僧俗、 本來之面 0 妄情泯滅して、 白 塵線を地下し、 本分之家鄉、 ば、 晝に手を開いて掌上を見るが如し。 直 丹田之間、 老幼、 K 唯心之淨土、 是 益馬 目 礼 己心之彌 尊卑之相無し。 脝 古人之謂 何 の鼻孔 る。 音も無く、 何の消息かある。 身心ともに打失するが如し。 専汝が臍輪、 十方處空無 陀、 何の莊厳かある。 此 る理霊 時 か に當て あ 何 臭も無し。 0 3 我が此臍輸、 法 き詞 氣海、 始 ۲. を 我 究 か か 7 我が此臍輪 大地寸土 所 て、 說 此 我が 男にあらず、 謂 臍 丹田 ٤. 印籠 技 輸 氣海、 此臍 之間 每 單 切 氣 無 衆生 ま 0 K 海 輸 प्रा た L 轉 氣 丹 K

大人会地

翌辰、近遠の緇素來り集りて、師の說法を請ふ。

師即陸

座

時

に僧

あ

り、

近前

若 して問 くは 化生 て日、 若 經 くは有想、 K 所 謂 一切 衆 若く 生 0 は 非有 類 V. 想、 若 若 3 は濕 くは 非 生、 無想。 若くは卵生、 我皆 無 餘 若 涅 くは 槃 K 胎 入 生 6

むと。 倩願ふ に、 我輩精錬苦修して、 二三十年するすら、 輙く無餘に入 る事得

ず。 然るを輕 K L 3 濕胎 卵化 0 衆生をして、 悉く無餘涅槃 に入 5 L む کی 我 遣

疑 生 を 惑 L L て無餘涅槃に入らしめんと欲せば、 て信受す る事 得 ず。 老師 願 くば念 頃 K 開 示 L 給 予 が 日 汝 し。 若 切 入 衆

る事 あ たはずして、 人を無餘 K 入 る事 は、 汝先須く無餘涅槃に入るべ 驢 年 K B あ た はじ。 汝若 先無餘 汝 K 入

5 2 と欲ば、 先須 く謹で隻手 無生 0 微 妙音を聞 くべ L 汝若隻手 無生 0 微 妙音

假

名

葎

卷二

腰和倘朵集第六卷(一七七)

内

跃

5 にしへにいはく、見之不取、 千載にも逢ひ難しと。 子、 頃日入室の次で、

古紙 の堆裡に入て搜索するに、 たちまち此草稿を得て拜閥す、 怡悅にたへず、

即ち清書して梓にちりばめん事を願 3 老師警策 の折 か ら、 固 く許 し玉はず。

子、 **資生の事に依て江府に下る。** 竊に彼の草稿を袖にし來て、 二三子と志をあ

恐れて、 法王庫内に秘重するのみ。

は

せて開鐫す。

字行の亂れかはしきをかへ

り見ず、

唯草稿の鳥有と成らん事

を

是

參

徙

性 謹 書

自 際 和 倘 全集館 -:-卷 (一七六)

假

名

葎

卷

終

新 假名 談 議終 葎 卷 ... 133

自隱和倘全集第六卷 (一七五)

ず。 變じて栴檀 縦ひ儞萬戸侯 は林と成 L の富貴を得るも、 鐵を點じて金と成す底 黄粱一炊半熟の夢、 0 時節 人間天上の善果是に 富 四 海を保つも、 しか 死

即ち隨て滅す。 すれば必ず捨て去て悪趣に入る。 智は 是れ萬代の實 是故に言 命終れば即ち隨て行 S 富は是れ一生 く。 大凡世 0 財 間 身滅 切所有 すれば

の有情、 王侯より庶人に到 b. 老幼、 拿 卑、 僧俗、 男女、 馬牛犬豕、 豺狼麋鹿

K 到 る迄、 正因 佛性 の大事を具足せずと云ふこと無し。 是を質相真 如 0 日 輪 ٤

沒 名づけ、 の凡夫と成り、 本有 常住の月輪と云ふ。 忽然として是を得 是を失する則は、 る則は、 作ち無 六趣 上正覺を成じて、 輪 廻 0 苦 衆生 三界無比 流 轉常

0 大聖と 成 る。 十力調 御 0 如 來 と同じ。 此等 の大事を明ら 20 しめ んが 爲 めに、

我常に人を勸めて隻手無聲の微妙音を聞かしむ。 是彼 の山 姥 が 云ゆ る一丁空し

き谷 は是まで。 の響は、 あす又來 無 学 音を聞く便りと成 り開 き玉 あめおこしく。 るとは、 是れ 此 0 隻手 の聲を云へり。

け

3

き、 想盡 手 共に打失せん。 此 黄成子が云ゆる至道の精、 と無けん。 通して、 八難の嶮處を超越し、 0 謹で精を靜め、 相無 しと。 K 0 聲 言窮つて技もまた窮り、 き、 な を聞 いて単 < 十方虚空無く、 妄情泯滅して、 寔に恐るべ 是彼 僧俗 くこと、 々に點檢し、 此において轉た進で退かざる則は、 心を凝して、 の永平の謂ゆる身心脱落 の形 3 白 な 畫 L 寔に愼 一に掌上 玉盤 大地寸土無うして、 超に如來地に直入し、 杏々冥々たり。 老幼、 子細に照顧して、 鳳 並を擲摧 儞が を見るが むべ 海輪、 尊鄙 金網 L ١ を離れ、 如 貧富、 氣海、 若し人、 氷樓を推倒するに齊うして、 < 脫落身心、 至道の極 事物 晝夜に怠らざる則は、 涅槃の大彼岸に到らんと欲せば、 鶴、 娟醜 丹田 長 河 の表裏精麁盡くさずと云 如上の三途 計らずも一旦豁然として質 を攪て蘇 籠を脱す の間を點檢せよ。 直に是古人の謂ゆる 昏々默々たるものなり。 點 0 痕跡 酪 る底 の苦域を透過 と成 無 の好時節。 L 5 し 作ち身 全く男女 0 荆棘 是彼 L 理 3-か 思 悲 を 隻 ·L 0

名

卷

假

の赤子を救ふ心なきが如 10 和尙大慈大悲宜しく是を憐察玉へ。 予が日く、 善

哉 の問ふ事、 相構 て油断 し玉ひぞ。 油斷し玉ひたらば、 必ず三途にしづみ玉 5

きぞ 2 唯 云 ひすて置 きた らんは、 左なが ら赤子 の井に趣くを見 て、 危哉、 此子

は果して井に落つべきぞとのみ云ひて、 見捨て置くが如し。 我に神仙長生 不死

0 大還 丹、 即坐成佛の秘訣有り、 眉毛を惜まず儞が輩に傳典せ ん。 謹 で精 神中 を

凝 して聴受し、 打失することなか れ。 儞等即今外面五尺の形 族 男女有り、 僧

執着、 俗あり、 雲霧 老幼有り、 0 廻 り湧 くが如 尊卑有り、 ٧. 娟醜各 波浪 の漲り飛 々互に異なり。 ぶが 如く、 越お 三毒懷 いて憎愛妬害、 に盗 れ、 五 欲 慳吝 胸

に凝 る。 日 々多少の悪業習を積み重て、 晝夜に六趣に輪廻し、 死しては必す三

途に墮す。 叫喚衆合、 黑繩無問 の大苦患、 身に聚り責む。 百劫 を經 T 休

罷有 ること無 し。 其受苦、 心も言葉も及ぶべからず。 佛の言く、 切 地 獄 0 衆 生

吾若 し詳に是を説かば、 閻浮提 の衆生聞き得 て、 白 100 皆盡 和 街 全集第六卷 く血 を吐 7 コセニン 死す

0

苦思、

かり、 恰も赤子 なり。 とは、 道し有らば、 と教ゆ K K てか、 左な とな 其子何を便としてか農商を勤めん、 B 世 曾 間 から か 常に 我 る親 因 7 油 れ ら金銀の本手を與へず、 切出 果報應も曾て知らず、 知 のはらば も人も、 斷 らず、 油斷 無 無 0 量 家沙門を稱して、 精しく教へ玉ふて、 如 の法 し。 したら 見ざるが故に救ひ助る心無きが ひして井に趣 罪も報も曾て知らず、 4 出財を積 吾が 勤 8 ん 7 輩も又左の如 K み貯 か、 は、 佛法僧 死後 か 未 三途も六趣も更々辨へなき故に、 田畑を譲らず、 彼の恐しき惡處を救ひ助け玉へよ。 んに、 來を助かるべ 今師 勤 には必ず惡處に墮すべきぞと教 の三寶 めて大法施を行じて一 し。 盲者三四人其傍に在 死して三途に墮することも亦知らず、 何れ 我輩に對 の一數なりと歸命 きや。 の道を修し、 只家業を勤めよ 如 L ١ 願 末代の出家沙門も亦し くば 勤めよや、 切を利 如何 來世を助 りといへども、 Ļ 左ながら盲者 なる善を行じ 油斷ばしすな 尊信 油斷 益 ~ 熟人 七玉. かる 王 す するこ 5 ふ故 るこ 顧 ~ は、 夢 き 3.

假名章

卷

影にて佛 に成 h. 此 佛 の徳に依り、 浄土に生る。 唱彌陀號卽滅無量罪と有る

からは、 罪は何 程作りて do. 消へ 易きも のを。 何程放逸に暮しても、 佛に成 h

易 きものをと心得て、 心に任 せて罪業を積み重 て、 何 の辨も 無く月日を送 て、

貴も賤 も皆盡く惡處に墮る世の中に、 斯く未曾有 の法會に逢ひ、 大に驚き大に

便にか生死限も無き罪障を滅し、 恐 て、 俄 K 腄 夢の覺め た るが 如 لى 果も無き悪趣を免る、ことを得ん。 去り なが ら唯此儘にて捨置 き玉はい、 譬へば人 何 を

0 親 の其子 を教 へて云く、 儞が 雅、 各人 駒み進て、 各々家業を勤めよ、 必ず怠

ることな か れ。 油斷 L たら 6 K は、 末は必ず貧困に苦められ て辛 き目 「を見 るべ

子には、 きぞ。 相構て油斷することなかれと種々教喩せんに、 宜 しく金銀の本手 を渡 L 農業を勤むべ きには、 其親銀で商估を勤むべ 膏腴 0 田 畑 を譲 b 與 き

へて、 に隨はん。 而後 若し本手與へず、 に儞等常に 勵 み勤 25 田畑を譲らず、 よ、 油斷 することなかれ 農を勤めよ、 と云 商を勵めと云は は 7. 頭 扣 5 んに、 7 命

É

そ覺ゆれとは、 彼 0 止觀珠林十王經などに説き宣べ置かせ玉ふ大略なるぞや。

人々よ、 油斷し玉ひぞ、 油斷 し玉ひたらんには、 押しつけ憂目を見玉ふべきぞ。

良樂 は 口 に苦く、 忠言 は耳に逆ら 3 と申せば、 尋常 の極樂咄程 K は 面 白 くは覺

さじなれども 大地は打はづすとも違は無き物語なるぞや。 時に聴衆に一人有

b. 講座間近く進み出て、 有難や貴とや な。 者回 如何なる勝緣にや、 斯 る不思

議 0 勝會に逢ひ、 未曾有真正 0 所說 を承 る事 返 K も有 難 けれ。 **澆季** 末代の 習

へて、 每 日 限 も無き罪業積 重て、 懲も無く本 の三途 0 舊里、 立歸て 無量劫 數 を

筋無き賤賣の鄙僧の濕手に粟の極樂咄をのみ聞きて、

來世は心易き事にの

み覺

經て、 果も無き苦患を受る事 は露知らで、 孩提 の童 子の 無智 なるが 如 3 牛羊

人も闇 犬豕の昏愚なるに齊しく K と受け難き人身を失ふ 徒に日々衣食をのみ求めて飽き足る果も無く、 事 飛彈 の邊土 0 我 K K 限らず、 大凡扶桑六十 我 专

州 0 間 西 は筑紫博多の浦、 東は都賀留合浦の 果 京も 田 含も 押し並 て、 此 經 0

卷一

葎

假

七

有りと少しなりとも 知りたらましかば、 豈に夫れ片時も油斷すべきや。 身を捨

て、 命に かけても、 後世 助かるべき道有らば、 勵み求むべきものを。 口惜 0 今

思ひけるは、 のなれの果やな。 世に恨めしきも 最初此處へ覺へず落入りたりし時に、且驚き、 のは、 世の中 に數限りも無き出家沙門 且苦 みながら なる

ぞや。 斯 く苦しき處有りと少し なり とも教 王 は 7. 斯る不覺はとらざら まじ

専なき極樂咄をのみ仕聞かせ玉ひける故. 今此果もなき惡處に沈みけるぞ

見れ po ば、 返 壮 彼の沙門法師 もうら 4 しきは世間 原も斯る處は露知り玉ばざりけるにこそ、 の沙門 法師原なるぞやと 恨 3 かこち けるが、 ひも 無き 能 K

高 位. 高官 の僧侶、 紫衣紅衣 の貴僧高僧達 の塵俗の在家に少しも劣らせ玉はで、

り露 獄卒の手 知り玉はざりけるにこそ。 にか 7 つて晝夜に責め惱 兎にも角にも爲ん方無きは、 まさせ玉ふを遙に見奉 れば、 我々が今のなれ 此 人 K 去 初 めよ 0

果なるぞやなど、 皆もろともに聲も惜まず泣き叫ぶ聲は、 天 も崩 れ 落 つべくこ

٧, 主も、 淨土よ、 させ玉ひし、 中にも紫衣や紅衣の僧正よ、 今目 き目 無き事なるぞと思ひ切て、 きては、 どの在俗の人に、 6 を見奉れば、 れ玉ふは、 奈落 の邊なるぞや。 を見させ玉ふやらん。 皆盡く猛火の底にわっと泣き叫ぶ中に、 我等式が境界には分に勝たる事共なるぞや、 水鳥樹林よ、 の底に沈みては、 上も無き貴き方々と見させ玉 V 際に悲 ともたふとき人々の、 劣らじ負けじと叫喚衆合、 宮も藁屋も 念佛念法よなど、 L く可愛こそ覺ゆれ。 往生淨土 刹利も首陀も替らざりけりと詠じさせ玉ふ 昔延喜の帝様の簫が岩屋 阿闍梨よ 大名も高家も、 の望 恐しき獄卒の杖に打れて泣き苦ませ玉 上も無き有難き事ども説かせ玉ふを聞 和尚よ、 は更々無か 50 娑婆 黑繩 出家沙門、 如何 無間 にて談義法談などに、 大善知識よなど、 地頭殿も代官殿も、 なる御錯有りてか斯迄 りけるぞや。 の日藏上人に對し云ふなら 左ばか の底に沈みて苦 圓顱方袍の尼法師 b の高 斯く恐しき處 伏 き欲望は事 庄屋 し拜 \$ み玉 極樂よ、 50 も名 は辛 直 まれ 此 な 3

名 葎卷一

並及 なるものを、 假 我も人も、 **尊貴も高位も、** 下凡も下劣も、 知るも知らぬ 114 专 諸

共に手を取り合ふて落つべきはと云ひしを、 口惜しや、 面白賢き事宣玉ふ人哉

٤. 貴 く有難き事に思ひなして、 偶々受け難き人身を受け、 千生萬劫 K も逢 U

難き佛法に逢ひながら、 三途に歸る悔しさよ。 今は爲む方こそなけれ。 何の辨も無く 左ながら牛馬同前の心持にて、 見渡せば貴も賤も、 老たるも若 闇 × 2

b. 知るも知 5 ぬも、 皆盡く猛火の底に在て泣き苦む聲は、 聞 くに膽裂け、 心

度歸ることぞ無きと打泣きへ 碎るが如し。 古へ貴き聖の常に嘆かせ玉ひけるは、 念佛せさせ玉ひける由、 一度三途に入りぬれば、 質に貴き御教なるとは、

今こそ思ひ知りたるぞや。 又い つの世に閻浮に歸ることの有るべき。 喉を温す

に一滴の水無く、 口に投るに一粒の米なし。 四方八面盡く皆猛火なれば、 立忍

ぶべ にて き所こそ無けれ。 な はすぞや。 此方なるは正 見渡せばあれ しく我妹なるぞや。 にて泣き苦 み玉 あ ふは、 なたに 痛は 7 しや我が父うへ 處に責め苦め

人々の常に彼の天堂地獄など云へるは、 無けれ、 者無く、 闢より以來、 て命にかけても、 恐ろしき難所の目ざすも知らぬ暗闇路を、 の罪作りたる覺こそ無けれ、 しき處有りと露知らざりし悔しさよ。夢になりとも知りたらましかば、 や悲しやな。 上るものなり。 も明なること、 くよと思へば、 若し又罪無き者の落る地獄ならば、 是決定して地獄天堂無き證據なるぞや、 終に一人も地獄苦とて立歸りたる者なく、 我 大火聚場の如し。 々は量らずも斯く恐しき惡所に沈みたるぞや、 其中に罪人共の透間も無く群れ居て、 方量も無き廣き野原に出 後世の願ひ樣も菩提の求め樣も有るべきも 人は殺さず、火は付けず、地獄へ落つべき種こそ 是皆焦熱大焦熱の猛火の焰の、どく~と燃 根もなき空言なるぞや、 42 おぼろ~と五里も十里もたどり行 此處は月日の光は無くて、 それは是非なき次第なるぞや、 縦ひ又有りとても、 わ 終に捨文一つ越したる ムと泣き叫ぶ様、 のを、 娑婆にて斯く恐 其證據には開 邪見惡智 さばか 畫より 身をす 浅猿 h 0

假 名 準

卷一

b. 此時にこそ神と云ひ、 佛と云ふ、 唯是水波の隔なるとは、 初めて思ひ知ら

れたるぞや。 去る程に十カ調 御の如來も、 勇猛 の衆生の爲めには、 成佛 一念

是れ即坐成佛 K 有 ŋ 懈 息 の一念よとならば、 の衆生の爲め K は、 涅槃 唯是勇猛精進の一刹那ならくのみ。 三派 に逃ると説きおかせ玉 50 懈怠 作麼 0 生. 衆 か

生 とは誰ぞや、 我も人も偶々受け難き人身を受け、 逢ひ難き佛法に逢ひながら、

夢幻 の如く 千年も百年も生き果つべき心持にて、 食ひ度い様にくひ、 飲み度

5 樣に飲み、 寢たい樣にいね、 遊びたい様に遊んで、 芥子斗りの菩提心もなく、

壹升 の事 には 五 斗ばかり の腹を立て、 五文が事には五貫斗り の氣をもみ、 頂上

每 よ 日朝より暮 b 足の裏まで全體、 に到 る迄、 三毒 三身三□の十悪を作り重ねて、 五欲 五臓より六腑をつらぬ いて、 負ひかたげて冥途に入 總是貪欲瞋恚

幽 る。 K 性根つきて目を開けば、 其初 8 死する時は、 何 の正體もなく濃 つしか冥府に落入、 **駿入たる如く、** 死出 の山、 何 0 覺も無く、 三途の河原など、 少高

白隱和倘全集第六卷 (一六四)

## 假 名 華 卷 一

## 新談議

實相眞如の日輪は、 生死長夜の闇を照らし、 本有常住 の月輪は、 無明煩惱 の雲

涅槃三祇に渉る。 を 拂 50 勇猛 の衆生 是れ 一の爲め く何れも云ひ合せて、 には、 成佛、 一念に有り。 けふは大勢よふ見へられた。 懈怠の衆生の爲 25 には、 近

頃奇特でおりやるよ。 云ふに及ばぬ事ながら、 去りとても大切の時節なるぞや。

蓮 推 し付け の難所へ追ひ落されて、 生死到來、 三途 の舊里に立ち歸つて、 無量恒沙の苦患を受る事は目のあたりなるぞや。 叫喚燒熱、 黑繩衆合、 紅蓮大紅 相

構 て油斷是有るべからず。 向きに謂はゆる實相真如 の日輪 は、 生死長夜 の闇

を照 らすとは、 昔し禁庭に端 由有て、 內宮 勅使立て、 神 に慮を窺 がはせ玉 ひ け 3

四句の偈を以て答へさせ玉ひたりける神

勅

な

假名 葎卷二

時

忝くも天照らす大聖神君、

壁

仁君 感入、 拙者も罷 にて 扨 渡ら 出 々珍布物語哉、 せ玉 四方山之物語 ふぞか し。 寔に伊奈侯 の次で、 堯舜、 禹湯、 此程貴宿御願之物語致候 の如きは、 文武 數百年來唐土本朝に比類もなき の聖君達とい へども ば、 老僧殊 此侯 外被 内 外

の仁 政を聞き及 ば せ玉 は 7. 如 何 計 感歎龍賞 せら れ玉ふべ きぞかし。 昔 L 後 漢

1. の時、 仁政厚 候覇と云ひし人在り、 つくお はして、 萬民懐づく事、 暫らく淮平と云ふ所を治め玉ふ。 父母 の如 L 國 が ~ 今の伊奈侯 0 時、 百姓 老幼 の如

相携さへ、車を遮り、 道岐 に臥 L 盡く啼泣して云く、 君侯何事ぞ、 我輩 を拾

7 何國 へか行かせ玉ふと嘆げき悲しみけるよし。 彼れは車穀 の既に發す るを見

て、 皆盡 の主として民を安すんじ玉はん事を祈る。 く悲泣す。 此れ は未だ其沙汰に及ばざるに、 永 く此 地に留 ŋ 奉 h.

六十六部老僧大空下書

訴 訟 終

壁

國

郡

夜遠 寔に 談決定致 何 なく早速相 て、 被下候樣 には、 擁 御 の大法秘法を祈 異なり、 とぞ當宿 護 地 其宿 方 以 K 0 て當 上も 眸 0 而 御 ١ 實に貴 の御事を羨布存候風説に候。 にとの りをたれ 多 老僧、 濟候 只今 時 な \$ 無 き大忠節 御 御 願に罷出候節は、 同 双 御願ひ町 せんよりは遙 ぶべ 0 ~ 前。 か 玉 殿樣永く御支配 此 0 驛 御仁徳哉と、 ひて、 し。 L 御 と祈 三島 な 此等 中 る 通之次で、 御支配 ~ h 思召立、 王基鞏固 申御 かに勝らん。 لى の人々 御言 隣宿 事 K 縱 王 能成樣 に候。 拙宅に寄宿被成、 ひ天下 は 御役人中一 0 「葉を添へられ御指圖御希候。 他村 國泰民安、 如きは、 ん事 夫故當地にても皆樣此度の御願ひ事、 就夫 の貴僧 は云 唯 K を願 御 願 兩人、 **梵釋其頂を撫で、** 50 願 ふに不及、 くば列國 當宿町役人共打寄り評議致 申上 高 御當家御代長久 德 民心の慕 江戶表 一度願 を招 殊 外 の諸侯を初め、 殊 遠方 き集 K ひ悲 御 勝に見請 御出府被成候條、 座候。 小めて、 0 在 の祈禱 天神 心しむ事 夫に付 H 千部 地祇 申候 彌 所 岩之相 被爲 H 遙 0 故 萬 た 壶 かに K 昨 ١ 遊 故 ま 部 的 3

t

に、 因果も、 歷 常に徳行第一とし、 及ぶべき事 に萬民を扶け救はせ玉ふ。 せしめなりとて、 ばり屈め、 の全身觀音 にも毫釐も民を貪り玉ふ底 ١ 伊奈侯の如きは果報いみじく生れ付かせ玉ひ、 各々賢徳慈善の君子達の一所に生れ合はせ玉ふなるべ 諸國 なさけも露しらず、 かは、 牢獄におし入れ、 の窮民を憐み救はせ玉 地藏大士杯の如く、 道の傍に掛けならべ、妻子の悲泣、 後 志を合せ計り事を定め、 の世の報ひまで思ひやられて恐ろしき。 一の卑態ある事なし。 剩へ近習外樣 果ては大勢の者共を或は磔し、 さながら虎狼の心なるべし。 千百億に分身し玉ひて、 ~ か ل の人々まで仁心厚くおは 然らば即ち外の浄土是あるべからず。 晝夜に侯の仁心を扶く。 前生多生 仁恕の御心厚おはして、 親族 の舊因緣の致す所に 普く一切の世界を遊 し。 斯る恐ろしきよの中 の怨恨、 寔に斯 或は獄門にして見 唯 々願 して、 心も言葉も る成 私にも公 くば此侯 敗 何 は れ 常 B L

是につけて

も三島宿計は、

去冬より

の御仕合、

何方も羨布存御事に候。

依之、

共

自

事治りて後、 我も危うき命をひろひ申候ぞやとて、 なや、 よと、 立、 寺院 度しづまりたら 恨みの一人、 退きてよと言葉を盡してなだめければ、 願ひあらば、 Ļ 技量もなし。 幾重にも恨み報ぜん事おそかるまじきぞ。 結句御訴訟申て、 の住侶を賴 寔に御誓言の通りならば、 E 件 の契約、 申なして相叶へて得さすべきぞ。 餘り 方々へ犬共を廻はし、 なる程尤も至極なるぞや。 んにおいては、 んで種々辯舌を盡し口説き扱ひ、 の事 天神地祇も上覽あれ、 の爲 五分も三分も引さげ得さすべきぞ。 ん方なさに、 隨分御上へ御説申上取成し、 何 張本之者共を尋ねさがし、 しに御恨み申す事の侍るべき。 勝凱を作りて引退く。 然れ共先此度はしづまりて吳れよ、 竊に人を城外に忍び走らし見せ、 百姓共大ひに悦び、 少しも違ひ有之まじ、 此等の趣き違ひあらば、 先々此度は思ひ直 だましすかして云く、 其外何にても相應 有難や、 其後世しづまり. 向後 逐一書たて、 混々に靜まり して靜まりて られ 切御上げ口 かたじけ 其時思 爾等が L 城下 や我 此 0

壁 訴

訟

뫺

訴 訟

を近づけ愛すと云へり。 何れ の侯にもせよ、 聚飲私曲の役人ありて、 如何 なる

179

ありて、 凶年飢歳をも顧みず、 萬頃 の地面つぶ一粒もなきをも少しも見分けず、 非道に百姓を絞 り取るを以て忠節とし、 定めなりと稱して、 大旱魃又は水難

粒も寛るげず、 例年 の通り責め取り、 剩さへ定めの切り替へなるはなど、 種

總に顧みる事なし。 種 の道理をつけて、 年々一石に付き五升八升づ、賦稅を切り上げ、 民の悲嘆 を

餘りせん方なさに、 鍋釜を賣、 衣類を質物に入れて、公義

次第 さながらしめ木を扣ひて油を絞るが如 に困窮逼迫して、 妻子 を養ふに方便なく、 L 萬民は偏 果ては飢 へに涸轍 ~ 死するより外爲 の魚 の如

ん方ぞなけれ。 迚も死すべき途なれば、 怨念の箭一つ射つけて湯とも水ともな

たる百姓共、 るべしと思ひ定め、 目を瞋 覺悟を居へて指し起りたる謀返なるべし。 らし、 歯を切りて、 城門を七重八重に取まき、 去る程 関をどつと に思ひ切

上げたりければ、 城中俄かに七頭八倒、 皆盡 く周章果てム、 箭一つ射出すべき

歡喜 か。 に向 漢 向 竹槍撚て武士にむかふ事、 初 算を得させ の御役人衆中様まで、 故に此邊 る如 ば つて め 云く、 5 和 0 とせ 此侯 楯 眉 の間 所 つか を開らかざらむ。 初て K の在々所々、 しからず、 んか。 玉 K に終に其例なし。 0 ひ んとか な 如きは、 知る仁徳の いて て、 將又數萬人百姓皆盡 百姓ども 我 7 古へ云く、 る事、 此侯の御仁心に傚はせ玉 K 願くば彭 三島を望んで手を合せて云く、 民を救 が如き窮餓 大凡七八ケ所に及べ 何 **窮鼠却て猫を咬むと云はんか、** 開闢 反逆し、 れ ふ事、 祖 0 明主は必ず賢臣を擇び より 國 が 八百 の細民を扶 か治まらざら 一く顚狂 此方、 徒黨を組み、 雨露 の歳時を保たせ の枯稿を蘇するが如くなる事 終に聞も及ばざる大珍事 世 bo け救はせ玉へかし。 へか りと云 せ。 數百人蜂起し、 し。 土民百姓 三四 んか。 古へより仁者は壽し 用 然らば即ち何 玉 V. 十年 U. 螳螂臂を張て立車 暗 物 の身として武 來 君 浦 0 付たり 島 は 城を圍 播州 願くば列國 必らず飲臣 が なり。 れ 五. を ٤ 百 姬 0 せ 士に 4 民 と云 路 0 梵 6 壽 を かっ

堂 訴

訴

壁

又有時 は近郷在々に走り散て、 驚き入りたる狼藉を恣 にはす。 おし か y.

所 な し取 に、 b. 不 思議 常に博奕を以て家業とす。 や伊奈様御 支配 0 日 より、 是故に宿在 彼 0 悪黨共 ともに晝夜安堵 跡 \$ 形 及 多 な 3 0 何 心 なか 國 か遁 ŋ L

げ 失せ、 是に依て本宿は云ふに及ばず、 裏ら屋小路々々まで、 四粒 ちよぼ

よ 成 4 か りすまして、 ら等 の悪遊 何十 \_ 切なく、 年にも是れなき目 夫故晝夜に盗賊 出 度存 の恐れ を御迎かへ、依之、 もなく、 何 しか鎖さぬ 原、 沼津邊 御 11 ま

で心靜 かに加 年 只 々三宿ともに得仰、 大旱の雲霓を望むが如く、 渴驥 0 泉 を

見る から 如 し。 老た るも若きも皆盡く掌ろを合て天を仰 き 淚を滴 T あ は れ 御 公

義樣 の御慈悲を以て、 累年之困窮逼迫 飢渴大難ぎの三宿 御救ひ 0 ため、 永 3

 $\equiv$ 一島御 支配に被爲仰付 被下候 へか L と前 b 申 御事 に候。 堯舜 天下 をひ きら るに

上件 仁を以てして、 の邪黨の此 民 の侯を恐るい事、 請 ふと云 N か。 野 鬼 君子瞋らざれ共 0 鍾馗を恐る」 が如 民 斧鉞より畏 < 飛鳥 0 とせ 俊鵬 んかっ を見

白隱和倘集全第六卷 (一五六)

壁

鳳 曆 之慶賀 何 方も御 目 出 度 申納 候。 増御替も御 座 なく御 重歲之由 珍重此 御 4

寔に K 候 苦 共 しく 去年 取 沙汰 以來數十 恐入た る事 年 來 共 終に聞 K 候。 然る B 不 及不 所 作凶 三島宿計 年、 b 遠駿 は、 刀國之混亂 御 代官樣御 悲傷 仁政

厚 < 御 冶 8 被 爲 遊 候 故 餘 宿 t b は 格別 静 巡 K 治 ま ŋ. 宿 在 共に 御 忱 び、 何 1

年 K も無之目 出度御 越 年、 御蔭にて 原 沼津邊まで、 餘所より は 别 L 7 物 靜

K 思ひ、 目 出 度 加 年、 皆 K 難 有 悦 入 る御 事 に候。 古 より三島 は 豆 0 甲 と称 L

て、 前 に箱 根 あ b. 後 L 3 は富 士 川 を 限 b て、 無 雙 0 要堺、 甲、 遠 信 駿 E 都

會 E. 0 透間 名 所 B なれば、 な 3 か 平生 6 ま 賑布、 1) 居 て、 或 千 K 態 の盗 萬狀 れ者、 此 黑雲白 K 顯 は 浪 れ 場朽 彼 2 ち不道 K 隱 れ の曲 て、 種 b K 0 0

惡態 を 虚 < ١ 藏 0 錠 を ね ち 切 h. 土 藏 0 尻 ŋ を 掘 り、 或 2 は 所 K K 火 細 を は

白

|    | ~            |   |
|----|--------------|---|
| 寶  | だ。           | 福 |
| 曆工 | 5            | 來 |
| 丁丑 | 開            | 進 |
| 春日 | どうだ聞きましたか皆様。 | 女 |
|    |              | 六 |
|    | -            |   |

進 五 女 者 終 E 沙羅樹下八十一老納白隱書

自隱和倘全集第六卷 (一盃四)

福

來

數受納 放逸、 の鍵 それ 辱 れとて、 をも も飛び出でム、 ること約にして、 らじな。 られたり。 はためなら の鎧 る謙退 つて珠數つなぎなせば、 天地 を着 悟沈 L 歸國して心源と云ふ所に含藏を立て、 とあれば、 多賀の神詠に、 汝等 五行の七寶の堪忍、 ぬ吉丁字、 の隱れ笠、 Ļ 悼學、 忠孝の弓矢、 引きさき食はんとす。 か 施し ゝる實を持ちながら、 心失念、 \_\_\_ 約定を違 家業をはげ を博め、 命を助ける。 「御寶のかず~~多き其の中に、 不正知、 悪心を後悔し、 辛抱の槍先き、 家富み八丁續き。 ~ 勇の御剣 む打出の小槌 ぬ金印、 以來人に損をかけ、 多勢の中へ僅に 答み隱して用ひざる故にい 正直 口 出精 寶を献じ、 を 忠行、 の智鏡 0 約に 毛々太郎 ムし の劍に切立 む錦 して分限を守 四人信心のはちまき、 信行、 債の 陰徳の隱れ簑、 慈悲ほどこし 命にまさるものはあ の袋 0 咄し、 家業をはげ 大罪を犯す 0 7 下 一問を耻 る分銅、 悉く情 德 それで一榮 を人 の玉等數 事 上を 2 0 鬼ど まも にと な め 0 か 胸 情 な 糸 忍、

福

來

JU

ら童 本來と流れて來ました。 顏 微笑になりて、 百太郎と云ふ子が生れた。 拾ひ得て食たれば、 明德不昧因果、 人の子は三年 青天白 たてば三つにな 日 な のづか

必ず孝行 3. 時 節 到 の徳にて、 來 して智仁 福力が强くなりて云ふには、 勇は御世 の恩實と云ふ。 貧しい賤、 日 本 一の機觀團子を持て、 損病ことが有りて \$. 貪

欲界へ 德寶 を取に行道 にて、 質素 正直 白 地なる木地が出 て、 機觀だんご一 0

被下、 御 供せんと云ふ。 又夜まではげみつとめて、 光陰は一つ所に止まり、 V

边 が 來 b. 又名聞、 我慢、 貪愛 の悪い心が 起ると、 速かに、「さる」 か 出 7 御

供 を致 L 色欲 の峰 K は、 白 面 0 狐 が美人に 化 け、 财 欲 の海 には、 わ K 鮫が 口

を ひらいてのまんとす。 時節の難所には、 一本の朽木橋、 蔦かつらに取付て、

欲 年 を越 瞋 悲 憂世 思 痴 p の荒浪には、 我慢、 疑念、 信心堅固 邪 見と云ふ六人の大將それに從 にして、 渡りて見れ ば、 50 鬼が 惡鬼 城 には、 ども は、 貪

恨 惱 覆、 訛かす、 驕、 害、 嫉、 悭。 心無慙、 他 K も無愧 不信、 懈 息

自

隠

さて來 く心 ち 大人に咄する事はなけれど、 逃 めが、 ねど、 に枕草紙 て ぞんじがけなく、 賣り食し、 いそぎつ」、 B 2 れ 出 K 0 1 は積 垢 罪作りせし耻をさらして、 よ ん頃と法 愚痴書き散 不昧因果と明ら を B 洗濯 成住 欲を離れて、 善 な 0 有漏絶ものと成るぞをかしき」。「暮ぬまにいそげぼだい しが 「壊空の もやみ に往 山なり、 Ļ 閻魔の上意、 し老婆心。 L 夢の世 に、 0 め、 反古を一 煩惱 ょ。 一日七囘、 陰徳信行の清き心源より本有 人身再び得がたく、 の草刈 子供たち聞しやれ。 は、 出見つゝ三千歳經たる唐、 實に厭離無常に心せかれ。「人先 談となし、 今明日急出立の一大事。 盛衰因果物語 見玉ふ人々 心を靜めて、 りて、 老婆心實のば 世の見せしめに、 の前に懺悔するも、 b 今日又逢ひ難しと、 少しく路用を貯へんとするに、 のみ。 昔し~あつたとさ。 わ 大和、 御目 の種子と云ふ百が一 どあは、 しは に無漏 にか 何 天竺浪人往 生不覺悟の飯袋 K 光陰 7 \$ 少しの書を らず、 睡 唉 の西の門。 の流 知らぬ故、 K 0 信心 夢 見 極樂 れ せめ W 0 川 世 0 2

がほ にも聞ゆ也、 神樂が岡 の鈴虫の 华。 虫同 削 の才名を求めんとて、 他 に序 を

たのみ、 ほめ言 薬の氣はづかしさに、 此 の二章をしるし、 子、 拙き欲 の食愛に

引か K 生 れ れ おつるが始めにて、 父母 の妄縁によりて、 欲心次第に 又こりもせで、 成長し、 念 欲界の下劣なる人間にさかさ K 貪順 痴 0 罪 日 H 盤 石 0 如 ま

く積 みかさね、 \_\_ 生 Ш の如き悪念力、 終に奈落の底に沈まんとすれども、 寸

先は p 4 0 世 0 あきめ くら の罪障 0 臭 い者身知らず、 しばし の妄夢現世 願

U の常樂我淨の四 理闇 い觀音を祈れど、 惡心 に助けがたし。 され ば 天部 K 前 5

かされ、 6 とする人間 同氣應ずる蛇 貪欲 の種氣天上に昇ると、 狐 をも た 0 み、 山 師 四十有餘萬里に近づき難 とも と淡じ、 欲深井戶 に籠 しと愛想をつ つるべ、

勞して功なく、 残るものは罪ばかりなり。 爾に出づるものは、 爾にかへる。 自

業自 得 0 報 ふ天命、 逐 に 欲 の争 にまけ、 三千餘金打たをされ、 三毒大病

ね か 5 うか、 目 暗 み 耳 遠 く、 應對 \$ ならねば、 今更後悔先きに た」

の枷

鎖

0

15

11

## 福來進女

福來 進 女とい 3 は、 人 太 债 の貧乏神 を排ひ出 して、 備はる空真が腹に大 5 く神

を止 めむがために、 有漏無漏 の徳も進め、 心の荒浪を靜めて、 正直順風 の世渡

b. を遂ぐ 彼岸に到 る正 一欲を願 り、 魂は清淨不退 へよと、 神 K B の位 此欲界を開き、 K のぼ らば、 永劫に、 佛 も苦行。 も受け難き人身の 堯舜 专 常に 病 本意 み、

御上にも御苦勞ある。 神にも佛にも修行し、 勝の大欲界を、 わづかに一 身の 貪

愛に、 此土 は欲の苦し み、 欲 の争ひ所 地獄 の種のまき處とするは何 ぞや。 進

女は 大みそかまでに、 必ず三粒 米をかくし持 て、 元朝惠方に向つて食す。 是 れ

を之れ 福來雀と云ふ。人として一家一國の用意もなく、 急場に差支、 または臨

終 0 心 か けなく、 時にせまりて惑ふは、 鳥 にも L かざるべけ んや。 古歌 K 多

秋 染る野邊 福 來 の草木の色々 進 女 を、 はたをり虫のしたりがほなる」。 叉、 「振たて

ム寫

兎 兎 專 市 使 使 稿 稿 終

自隱和倘至集第六卷(一四八)

| -       |  |  |  |  |     |       |                         |                                     |
|---------|--|--|--|--|-----|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 鬼 夢 近 高 |  |  |  |  | 蒲 右 | 廣瀨典先生 | 進申候。卒略の書面御免可蒙候。恐惶謹言。月日。 | 貴翁の御役所迄相屆申候哉、重ての便に書付け可給候。此狀急便故清書も不仕 |

野に盈 丈夫 無之候。 沈み 無御 遠方の事とて、 御志肝要に候。 は、 の御氣遣必々御無用に候。 はざら 則 中 に入るが如くし去るをば、 難 遠慮 ぬむ の志氣を憤發して、 透 K つと雖も、 んことを。 確と致 つ 可被 0 左もなく候ては、 狼毒 か 仰聞 L 時々御目に懸られず候事残念の至に候。 p H したる得力は出來申さい 自己心上の一件にて侍れば、 丸は依然として舊所にあるらくのみ。 を執 和歌は無案内に候 候 只つきはなししに果てゝこそ」 幾度 T 舊見を放 是非々々一囘冷暖自知せずば置くまじきぞと、 \$ 修行者は一旦斷滅空の土底へ深く落ち入り不申候 生真實御安堵 H 閣いて論ぜず。 F 下し、 派 へ共 候。 る事 道中 大疑團を起して、 返し 0 に候。 時節は有之間敷候。 便 唐天竺の事尋申程六ケ敷事 の眞似仕進申候。 恐らくは竹筒に入り去ること能 にては何 右之返し吟弄の 申迄は無之候 獨 此上思召 方ま り大勇猛 單 々に参 で報遣中 「瓢蕈の浮きぬ も出來候は 唯 返す 共 の上士有て、 後 究 候 して生蛇 誓て 斷滅 10 勇猛 にて は 7. 7. B 大 华 B 0

故事 す。 はず。 門を妨碍 終に人情下劣の阿師と成り、 知識 爆然として咬破せば、 らば、 是則眞正大事了畢、 是を法窟 と稱 に達 四海に横行して、 生冤家 恐れ 世 せ して、 の爪牙と名け、 ず、 ても恐るべきは、 ん。 の如くし去て、 悲哉、 徒に 點滴も施さずして大法施を行じ、 口 团 婆禪 耳 獅子の遊行するが如く、 多少惡毒の難所、 地一下底 皮薄 奪命 一度び耳 處々に於て藥汞相似の禪を説いて、 の神符 平常說破 竪に咬み、 の禪を傳へ、 の時節、 に落れば、 と言 0 萬 50 横 初て大安樂、 路なり。 里 K 見聞覺知を認 の異郷に妻子の面を見るが如け 如上 爛嚼し、 學者 獨步無畏ならん。 衲子に慚ることなけん。 の毒焰に於て、 是を無視草裡 \_\_ 生痛快に打發すること能 大解 旦不合に通身白汗流 白雕 8 脱 得て足れ 0 田 亮盤も凝滞あ の禪 多少學人の悟 千七 地に りとせば、 百箇 到 と云 れ 若此 りと يح 0 れ ん 語

兎 使 專 稿

學者

囘此門に顕

入する時は、

祖關

難透

の刹處に至り、

死に到

る迄打脱するこ

と能

はず。

恰も炮硝

を平地

に盛

て火を放て鐵丸を散さんとするが

如

L

硝

煙廣

葉を以 又暫時 大道 けんや。 となれ 自 誠 付 道を見るべし。 落ちざりし時、 は常に山 を會せざら 0 に實參實悟とこそ申候 被 得 造 の眞體 の拙 て試 ば 力 L 偶作 恰も人の人欲の底 河大地を全うし、 0 眞偽 とし、 記 ん。 せ。 玉は火を以て試 の詩は、 と雖も、 南泉 是叢 如何 是を病因を知り、 眞正參玄の 己靈 を辨 元: 大略能 の明徳、 株 少しき道理なきに非ず。 の故實なり。 の花 世 ~ 0 に蓋覆せら み、 んが爲 上土 人欲 隨分親切に参究可被成候 とす。 く御座候。 乾峰 の如 金は石を以て試 の苦域と成 病本を拔くと云ふ。 80 吾子若 きは、 旣に是 に、 れて、 種 趙州 箇 0 如 L 病 れ し人欲を制 0 難 上少分の 佛 無 人欲を制せ 趙 み、 透 此故に書付進申候。 智者は常に山 加山 の字の拈提 州 0 0 話 青 الماء 水は杖を以て試み、 相 を明 處士欣然として去る。 州 则 せ 古 應を以て足れ んとするが如し。 0 を 2 布 の禪林 把り と欲 5 は更に相 衫、 河大地を全 む。 せば、 て看 陳 何ぞ佛 眞風未だ地 操 過す。 届 別紙 りとせず、 行 急に 不 脚 うし、 人 祖 申 K 0 は言 御書 愚者 候 須 如 0 僧 证 何 K 是 3

兎 專 使 稿

け、 病 因 と云ふ。 道を見ざるを病本 とす。 夫れ 人は道を見る時 は、 結 使 斷 じ、

人欲つく。 目 みな妖魅にして廻避する處なけん。 譬へば夜途人あり、 妖魅の爲めに欺誑せられて衆苦逼迫せんに、 漸く天明に到 て太陽纔に照す 時は、 群妖 觸

百 怪 悉 < 潜 み隠 れて搜索すれ ども 得ず。 寔に 匝 夢の覺るが 如 لى 須く 、知るべ ١

妖魅 を排 ふことは、 太陽に過ぎたるは無し。 人欲 を制することは、 大道に越

たるはなきことを。 人若し道を見ざる時は、 人欲結使、 根本無明の中に 入て竄

れ 賴 那 含識 の間に潜て、 動もすれば六賊を捉へ、 八邪を引い て、 千變萬 化 霊

と化 臺を混亂す。 す。 恰 も妖魅の夜道を惱 心王是がために欺誑せられて安きこと能はず、 するが 如 L 旦智光渙發し、 大道 觸 目 一年ち轉出 3 み業障輪 する 廻

時は、 悲日 大に照 耀 して、 大 地山 河本有 の明徳と化し、 毘盧 の全身と現ず。

するが 識 崩 れ 裂け、 如 Lo 無明碎 業障輪 廻 け破る。 土 を 排 此に於て結使斷じ、 T 點座な 夫子 人欲 は是を性 つく。 相 賊壘破 近 習相 れ て群城空 遠 しと

Ě

今時 50 水は冷し。 共に是一箇の舊習 とを得ず。 K 因を知て本根を抜く。今人は病因を知らざるが故に、 ١ れば五日飢 0 きつべしや。 つこと得ず。 儒家者流の道 死亡を取る。 彼れが言に日く、道は高遠なる事なし。 儒佛の學人、 白双をも蹈つべし。 今時禪道佛法を修習する底此黨間 只分別思想を盡さば足れ る 予が日く、 大師願くば愛憫して開示し玉へと。 死亡を取るとは棄廢して本志を失ふなり。 片時靜にし は彝倫 是が爲めに災厄せられて克ち得ることなし。 々氣なり。 の間を出でずと言ふ輩と同 人欲をば制すべからず。 儒門は是を人欲と言ひ、 て長時動 常に根本無明の中に入て竄る。 らく く。 のみ。 尋る時は痕迹なし。 行住坐队の間を出でず。 女多 何 釋氏は是を結使の煩惱と言ふ。 僕是が爲めに困倦せられ し。 の参禪辨道をか假 予が日く、 模範 是を二乘聲聞 醫治すること能はず、 なり 處士の日く、 嗟、 是故に制し得 質験をも解しつべ 古人は能く 是を點慧と名づ 其事 5 の部類と云 火は暖に、 んと。 あ 得て 5 、其病 るこ ん て起 聞 終 彼

见

專

何 を辨 ず、 佛 乘の 如何を祭せざるの 致す處 なり。 原 に 夫佛は三世 實通 世 る大

れ 聖なり。 我が六十州 神も亦三世洞明、 の扶桑 八萬 軀 佛と異なる事なし。 の鎭座 有て、 高 明 の徳 是內 を懐 秘同體なる故なり。 け bo 靈驗妙 應寔 顧に に 在 夫

す か 如 L 佛 日 桑枝 K 上りて より 後 千有餘 載 豊に八 萬 軀 0 佛 像 0 4 な 5 6 ep

豊 に千萬軸の經卷のみならんや。 是本迹不二、 水波同體なる者にあらずや。 佛

教若 し國家 ぶに害あ h. 生民に利 あ らずとせば。 土は是神 の國 人は 是神 の民な

h. 何 0 欽 む所 あり 7 か 丛 な がらにして是を見 6 Po 蓋 し神是な を忌 む 2 雖 事

拒 むこと能はず、 千載の下、 諸君の力を借て是を妬害すと爲んか。 若又儒人は

排 玄奥を窮めなば、 佛 の志 を束ねて、 惟 れ 道德仁義 德 日々に高うし 0 上に置き、 て祥 を子 神家は排佛 孫に胎 さん。 の志を收て、 是良策 にあ 內 秘 らず 神 理 ep.

昨日處士 あ りて予が室を扣 いて再拜して告げて日く、 き事 近頃、 僕、 讀書の暇少し

く靜

坐

を學ば

んとす。

動

に靜に

人欲

0

制

難

狄國

を治るが

加

Lo

日治

自門 和 们 4 313 郭 六卷 (150)

I'I

近代神 達人 徹し、 科 窃 0 は B 可 如 す 0 築窟 か る底 K 總 凡 なり。 3 あ 手前 起 2 解 K 家者 に困 は 店 を持 而後 30 り、 不 0 盛事 申 儒 莊 の心 可。 せば 儞 嫉 流 屈して學業廢れ 3 老 に 宋儒 列と稱 焰 次第 及び 0 あ オレ 是 人 佛に於け 俄 ず K K 6 候。 に候。 に熾 儒 利 B 儒 6 の力を盡 と稱 Po 人 世 世 す と称 K 末 6 よ 3 若 る何 L 代 左 b 世 0 果て、 \$ する者 非 亦可なり。 便 人參禪苦學し、 て、 0 したる所を底 N 弊風 無之 あ 0 K も是不可、 冤 de 排 5 ども ば か 佛 斯文喪盡する事、 K あ あ を以て急務 只推 7 れ る。 は 若又毫釐 儒 儒 佛と稱 と言 に徹 量 他 釋 見性 總 只是暫時 共 N 0 に七五 分際 K は 0 して見得透 とす。 只 極 一も見道 了了分明 世 W んも亦 de 平常無事 則 K 寔に以て苦々敷事ども 卷 亦 て彼是と了簡被致候 とす の妬忌 वि 嗟、 0 の力無くして、 讀 な K る所 し畢りて、 不 り、 して、 を貴 に蓋はれ、 佛 講 可 を捉 を聞 0 儞 莊 佛と言 しとして、 掌上 く時 老列 K 於け 其上 て、 謾に 神 は と称 は を見るが FIII 3 7 0 6 に候 妄想 取 何 は 回 輕減 专 妬 世 0 如 火 拾 亦 0 見 6

**更** 専 使 稿

腹を抱へつべし。 儒 に非らず、 佛に非らずして、 能く仁に、 能く義なる物 は、

共れ 只心性か。 德 天地に齊しくして邊表を見ず。 明 日月 に並びて終始 なく、

天地と參つなる底 の大物なり。 儒 釋 の間に隱藏 すべからず。 陰陽を含吐し、 造

b) . 化 を取放し、 天 地は無 言 秋葉春花みな他の恩力を受く。 0 聖人なりと。 自 6 佛と稱し、 是故に道ふ。 自ら儒と稱する 聖人は有言の天 多 のは、 郎 を呼 地 な

んで奴となす。 終に實徳を失し、 覺へず二教の區域に投入して、 互に吳越 相 隔

つ。 錯 オレ るに非ずや。 然りと雖も、 儒を廢し、 佛を除 いて而後に道を知 オレ h 2

す るには非ず。 夫れ 儒佛 の二教、 世に行はれて並び貴き事 は、 上 は 政 化を輔 け、

下 は國家に利あ るの大器なり。 此 の任に處するの人、 豊に容易ならんや。 苦み

勤 めて、 旦 心地開 明 ١ 智光煥發し、 理事贯通 L 物我冥合せざる時は、 彼

を究むと 0 人欲 0 雖 私 南 ic 克つこと能 只是少しく文字を解する底の凡思、 はず。 縦ひ才藝 他 に越へ、 七尺の身財 何 の實徳有りてか人世を利 有 b て、 學西 是

點檢 畫 す處にして、 b 盛にして實徳を棄るの なりと雖 名づけ、 を捉へ、 を生じ、 と名づけ、 る者は、 となかれ、 。非らざる明徳を捉へ、强ておさへて我は是れ佛者なりと稱して儒門を輕賤す。 くが して見來れば總に是れ大道 如 孟軻 强て拗へて我は是れ儒なりと稱して、 自 し。 专 好簡娘生 涅槃 佛なることなかれ。 ら己命を喪するに似たり。 諸稱一 學力淺薄なるの験し也。 は浩然と云ふ。 是を佛なりと言はん と稱 の好面皮、 も相當らず。 Ļ 致す處なり。 儒門は是を至道と名づけ、 人を傭ひて苦ろに黥するが 各々の所見淺深なきには非ざれども是只一 名もなき自性を捉らへて儒と名づけ、 の本根を見ず、 是を儒なりと言はんとすれば、 とすれば、 公も亦他日功充ち、 豊知らんや、人々本具の佛性は是を菩提 往 K に儒 新婦 自心 佛者を譏敗し、 人は錯 頷 明徳と稱 0 下に髯を栽 玄微を窺ひ知らざるの りて儒に 學成 白臘 如 L ぜ す。 るが如 佛は錯りて佛 É 好肉を剜 ん時、 李聃 丈夫面上眉 非 らざ 佛と稱す 儒 は虚玄と L もりて済 也。 3 なるこ 傍觀 心 致 を 性

兎 專 使 稿

に近くして、

天下を泰山の安きに置く。

是れ彼の先きに所謂禪を學んで儒を明

て、 宋朝の 張商 英無盡居士の如きは、 是其人なり。 官 軸本 に登り The state of 百齡

む る底 の名教の 老君 子、 佗をして禪を説 かっ L む れ ば、 衲僧眉を皺 め、 三賢 四 果、

魂膽を驚落す。 今時儒釋の學人、 百端を究めて窺ひ探ると雖も、 伦家の門間 戶

庭も亦臨 み見ること能 はず、 背後に立つことも亦得じ。 末代の悲さは、 人每 K

外學 を 勸 めて却て實徳を排 せんとす。 佛者 は儒人に交るを見て、 喬木を下る 0

意をなし、 儒人は佛者に交るを見て、 幽谷に入る思ひを生ず。 特に知らず、 入

を添 人 儒 ふべ 佛 の名 からず。 を以て染汚すべ 恰も紅爐の片雪 からざる實徳あ 0 如し。 る事を。 但し儒 佛 は名 夫れ人の性の上には、 にして 皮毛 0 如 し。 大 物

道は實に して骨髓 の如 し 有道 の士は大道 の骨髓 0 4 を見て、 皮毛 の儒佛 あ 3

とを見ず。 輕薄 の族は、 骨髓 の大道 を求 めず、 却 つて皮毛 の儒 佛 を隔 つ。 花

しき者は、 恰も窓讎の如くす。 是誰が過ぞ op 只是古學亡び 7 至道 隱 れ 鄙 智

敷彝倫 喫茶喫飯、 るべ 受く。 成跗に學び、 帝は三七齋戒して道を黄成子に問ひ、 K は太公望に學び、 あらず、 け んや。 君臣 の間を出でずと言ひて、道を求めず、 只是尋常 眼 主從と安行 横鼻直 禹は西王國に學び、 須く知るべし、 孔子は周に行きて禮を老聃 無用高開 進み勵んで學を究め、 生知の意聖なるすら、 苦しみ勤めて道を求め、 0 湯は成子伯に學び、 老翁なる事を。 且大眞に學ぶ。 學を修せず、 學を好む に學び、 而る後に智にあらず、 此 堯、 に於て室家に宜 事斯くの 文王は郭政に學び、 而 而. る後に 自 軻は業を子思 雕 面に牆 伊壽 凡 如 K K 學 して L 愚にあらず、 あ 75 贵夫 しく、 の門 らず、 \_\_ 4: 舜 を錯 九 人に 周 は務 空 公 鄉 聖

兎 專 使 稿 民康

L

寔に

A

中

の龍

鳳

な り。

是大丈夫

萬夫に傑出する者

の懐とする所

士伏

١

民懐く。

位、

人臣を極

むと言ふとも、

誰か怪むことを得

んや。

國强

3

黨に宜しくして、

能く君臣父子、

夫婦昆弟

の間を治

む。

縦ひ王侯

の傍

に在

りて

天下の政事を佐くと云ふとも、

何の不足の處か是れあら

ん。

君信じ、

臣敬し、

はず、 海 は底 を盡さい れば、 深きを量ること能はず。 佛教は高 しとして忌み乗

pq

碌々として、 て 道教は深しとして恐れ 飽暖のみを求めて、 避け、 內 夫子 妻妾の愛に曳れ、外、 の道は蘇倫 の外に出ずとして、 名利 の私に蓋は 徒に 不知 れ H

舊に依て只是 \_\_ 簡鄙 俗 の凡思、 何の力あつて、 君を堯舜 の君にし、 民を堯舜 0

民とする底の盛事 あらんや。 質に笑ふべし。 大丈夫兒學ばずんば則 止矣。 若

日 も學を好むとならば、 高きを窮め、 深きを探りて、 誓て大道の源底に徹 ١

量有りて、 人欲 0 私 を 能く衆を導く、 虚 L 人に過ぎたる智見を具して、 夫惟れば、 人道を見ざる時は、 能く人を教へ、 共志高 衆に超えたる談 からず。 凡思

0 舊 習に曳 之かれ、 鄙俗 の情 念 に蓋はれて、 彼の人欲 0 私に 勝 つこと能 はず、 四

ず、 端 を養 能く高遠を窮めて近智を救ひ、 ひ 得て、 能 く仁に、 能く義 ならまく欲す 能く寬大を盡して鄙徴を助く。 と雌 も得べ け んや。 此故に上世 君子は然ら

聖 君 明主は、 拿 を屈して卑に附き、 己を虚にし て士に下り、 惟道 惟 求 む。 罪

0

自隱

自

寂滅 ば、 時は 象を見ること能はざるが如し。 相 佛道の高明なるを明らめず。 に、 のみ。 窺ひ、 無心にして即ち行く。 0 の妙義を具せり。 の衆生 高 何ぞ大學の寬宏なるを知らざらん。 阴 用 王庫數千種の兵器あるが の所説を以て佛教を高 50 たるを明らめば、 豊一方を以て良醫を謗じて可ならんや。 五. の爲めに設く。 内を察して. **豊王者** 是れを利生の法財と道ふ。 の常ならんや。 而後 胸中初より一方なし。 有爲住相 何ぞ佛道の高明なるを怪まん。 に種 しとして、是をなみせば、 如し。 融量狭くして大學の寛宏なるを量らず。 夫れ山は頂きを窮めざれば、 々の方劑を投す。 の病愈 文公大小大の老儒、 夫れ兵は不祥の器にして、 へば、 彼の清淨寂滅の諸説の如きは、 譬へば世の良醫の肩興に駕して、 病床に近づき。 或は王者の叛國を問は 何ぞ寂滅 其補瀉溫凉は病者にあるべ 衆盲 惜むべし、 佛道の寬宏なるを量 の薬を留めん。 の象を探りて終に 强弱を見、 遠きを見ること能 止む事を得 排佛の妬眼 若 んが爲め 有爲住 九候を 然るを し大學 ざる 全 < 5

兎

專

使

稿

を開 かば、 誰 か 恐怖 せざらん。 营 ば彼 0 游 島 邊 圖 0 細 民 深 山 家 0 野 人に

L 间 き事、 て、 長安豪家 草舍に過ぎたれども實なしと。 の富貴、 帝都 樓 觀 の莊麗 豪家は野人の疑怪を恐れて毀つべか を談 ぜ ば 驚疑 L 7 必ず謂 は ん 共麗 5

ず。 海 0 波 豊帝都 瀾 南 の科 溟 の浩 なら 渺を談ぜ んや。 彼 ば の舊井田疇 必ず 疑ひ恐れて言 0 蝦臺 Ш はん。 溪汚池の鮹鱣 蛟龍、 海若、 に對 南溟 して、 0 談。 北

其大なる事 池井 に過ぎたれども實なしと。 豊江海の罪 ならんや。 江海は鮨 鱣

を恐 れ て縮 む ~ からず。 佛 に半満權實 の經 卷あ れ ども 高きを談ぜず、 低 きを

說 かず、 とす。 只末 根熟大機の衆生を化す 代 の行人をして、 高 るに、 か 6 ず、 方廣華嚴 低 か 5 成の大旗 ざる底 の本 を弄し、 具 の大道を知 珍御實聚 5 大 L

0

8

W

衣 を著 Ļ 小 根 劣 愚 0 衆生を化 す るに、 鹿苑 草含 0 小 乘を談じ、 麁 弊垢 膩 0 衣

を を化するに、 經 50 有爲住 高廣寬大 相 の衆 の法體を示す。 生 を化するに、 寂 大凡八萬四 滅 111 相 の空理 一千種 を談ず。 の法門有り 高 踏 驕 無量 名 0 解。 異 脫 學

E

自

修行 法 寂 ず大怡悦を得て、 貴翁 歡喜 浮圖 候。 0 ぬ に依 K 性 暗疾妬害の陋臆より起りたる取るに足らざる鄙詞なり。 滅 も侍らず。 人にて 天鄭 にては、 も一方の 斯く言へばとて、 0 を得給 氏 て、 教 の癖 侍れ な 孟武伯、 bo 其高 にて勸 C ば、 人傑にて、 斯く迄汗水出して書付け參らすべき事にも侍らず。 た 生墓 き事、 大千 b 安堵の眉を開き給 迚も とも め申には侍らず。 子 を H 曲 敷御 大學 貴翁も今日より禪學に入り給へ、 温 0 沫 事 年久しく三教 公西 左 得力は努 に屬 に、 に過ぎたれども實なしと言 0 み佛法 華等 大道 ١ 0 賢聖を電 へかしとの方寸の親切にて候。 縦ひ貴翁 人 K 0 0 是あ 本 の間 大 々にさ 光明 根 に心 K るまじく候。 排 徹 禪學し給ひ と申 ~ を寄せ に空す。 ١ 仁を知 K 仁義 b 無之、 5 へるは、 晦菴日 れ て、 坐禪 暗 れりとは許 の淵底を明ら K 尋 無智 大智眼 る 修 禪道 L 是れ に夫眞如 < 練 給 0 去りなが の大威徳 ~ 0) 非 異端 心心 とて、 可し給 晦罨が排 只 を開 今迄 8 も後 俄 沙 0) き、 に是 廣 例 虚 圖 か ら、 と中 は 0 ず 佛 THE 御 6 大 < 6 0

兎 専 使 稿

て、 爾に隱すことなしと。 聖德 の餘波枝末 なり。 隠さいる底是何ぞ。 講ずるに足らずと。 學者尋常此語を三復せば、 錯 れるに あ らす P 夫子日 必ず < 里 鄉 我

の二篇 常情 の量 るべ きに非らざることを覺得 せ ん。 而後 K 学れ に性 上と天道 ٤

を道 3. の語 果し て夫子 の心 にあらざる事を了知せ ん。 古 ~ 我 は禪を學ん ~ 儒

を明ら めたる者なりと申置 れ し先賢も是 あ るよし承及候。 是實に自性 0 本 根 K

徹 ١ 大道 の玄微 を洞 照 L 儒 教 の淵 源 を貫通 L た る者 K て、 定 K 人中 0 英傑

なり。 何を以て か是を知るとならば、 夫れ禪の會得 し難き事 मा 女庸才儒 弱 0

士 0 及ぶべ き事 ならず候。 然るを信得及し、 透得過す る底の人、 三教 0 に 亳

候。 釐も凝滞是れ 大凡 佛 理 有 の源底を究 るまじ き事 む る時 は、 は、 少し く参禅 必ず仁道 の覺あ の本根 6 に徹底す W 人 は、 る事 怪 2 疑 は 必 一然の義 3 3 311 K に

候。 され ば仁は中下 の土 の努々量 b 知 るべ き事 ならず候 韓愈が 所謂 博愛是 を

仁と云ふ等

0

施

K

L

き事

に侍

らず。

孔夫子も

敬

ひ

愼

2

玉

U

L

大事

に

て候。

然る

自 題和 倘 全集第六 卷

繊毫ば 卵肉 今時 大道 が 是 玉盤、 二子 如 らざる時は、  $\equiv$ は 如 れ 點 一以て之を貫 往 < 大道な の心 を見徹 の黄白を相分つが 0 か 明珠を走らしむ。 如 K 是を讀むに、 千載 にし b K 3 る者 各立 道 も縫罅な して、 5. 中心疑ふて決せず、 て、 の下、 は、 世 せりと。 里 必ずし 平生 りとす 鄕 嚴然として在すが 覺へず人の心をして消和 特 لى 如く、 の一 b を輕快に も夫子 是又何 只 るか 光々映徹すること、 純 一篇は、 夫子歟。 太 宇宙 焉たり、 世 嗟、 の道ぞ。 の心ならじ。 決せざる時は、 孔夫子恭謙雅開 N 0 里仁 には。 間に兩道有りとするか。 人道を見ざる時は 如 混 天道と人道と貫通せ し。 郷黨の二篇の如きは、 々乎たり。 熟 縱令海 せ 夫れ夫子の道に於ける、 K 思ふ 器 L 言語必ず支離す。 むる事、 0 の態度、 に罕れ 水を江湖に投ずるが 口も賛歎 偃 仰屈 見地明かならず、 に道 風 朝曦 伸、 る底 流溫籍の體裁に L 夫子の日く、 佛に法華あ 及ばず。 の霜露に於け 咳 3 の我道 の語 唾 一掉臂、 如 融鎔 かじー は、 然るを と伊 如 明 無碍 朱貢 るが 總て か 我道 し。 巴 な る 0

て窓かに來りて陋巷に在る者三月、 囘をして仁に違は しめざるか 將又顏子大

1

道を慕ひて家に隔たる事三月、 夫婦昆弟の間に交りて仁に違はざる事を得るか。

或 を見ずして、 人の 日 3 胡爲 忽焉 の物を指してか、 の語は、 囘が未だ道を見ざる時 此 の奇怪 の言を出 の語 すや。 なりと。 酵夢の狂言か、 怪哉、 囘未 だ道 疫

熱 の譫語 か 機に二萬三千字の金文、 未だ道を見ざる底の門人の閑語を載 せ 得

T 何 0 用ぞ。 特に知 らず、 顏囘三月、 仁に違はずして、 初て諸般 の親切 の語 を

説き得來る。 其餘 の七十子の夢にも嘗て未だ見ざる處なる事を。 夫子常に孝悌

の言、 忠信を談じて弟子に教へ、悋まざる事水火の如し。 性と天道とは得て聞くべからずと。 晦庵下面に註解して日く。 然るを子貢言はずや、 性と天道 夫子

とに到りては、 夫子罕に是を道ふのみと。 怪哉、 道若 し舞倫の間に在らば、

れ きの に言 20 3 とは何 予 か 日 の道ぞ。 < 然らば即 或人の日く、 ち天道は別 夫子 に高 の道は人道なり。 遠 0 處 に在 りて、 天道は罕れに言 人道と天道と 3

子、 父子 れば、 月、 子旣 子 典 を失 と言 又甚悪むべからざる者に似たり。 0 こと干 を載 嶮 に彝倫 子夏 仁に違はず 百 の間に混交する者 せ 岨 は を狭 んか。 忽焉 せざる。 里すとせんか。 W 里に使す か。 の門弟のみ。 とし を離れて陋巷に居す。 せ。 夫子 君 怪哉、 獮猴 て後に在る底の大道にあらずや。 とは何ぞや。 子千里に る時に、 魯を去りて衞 0 外に求めざる か。 林樹 須史も離るべからざる物を如何。 須史も離るべからざるの大道、 使する時 君臣父子を離れて遠く行く。 將又月暈の如く、 を離 夫子 及び陳に適く。 3 の所謂仁は、 是總て道を顧みざる者 若又果して彝倫の間にのみあ 7 の大道は、 カミ 夫婦昆弟を難れて遠く行 如く、 夫婦昆弟の間を環抱する者歟 魚鼈 胡亂 彼 時に其從者 の顔子 此時彝倫 の海水を出 の物ぞや。 道と疎濶する事、 百里の堠店を隔て、 とやせ 太夫 の所謂前 の顔 0 るに似 大道、 の車、 3 雲煙 囘 りとならば、 6 に在 か。 道と別離す 0 閔 て、 何ぞ君臣夫 顔子を慕ひ 如く、 子騫 るか 囘 P 大に 百里 千里 君臣 とす す 君 子 力 5 = 顏

六

る道 るべ か らざる道を雕 からざる道を離れて、 を離 れて、 **姜里に囚となり、** オレ て、 洲 水に逝きて空しく一 洪水に外にある事三年。 太公は須史も離るべ 雙の線竹 文王 からざる道を離 を留 は須史も離るべ め、 大禹 は オレ 須 て淵 か 业 6 专 水 3 湖

は K 一蕨を首 釣 ١ 陽に折り、 周 公 は 須 史も 李聃は青牛に跨りて函關を出で、 雕 る ~ か らざる道 を離 れ て上帝 亞飯干は楚に適き、 K 仕 ~ ん事 を 求 め、 三飯 夷 齊

繚は蔡に 適 き、 孔子は糧 を陳 祭に 斷 ち、 孟軻 は轍、 天下 を廻ぐり、 子路は衞 國

退之は潮州に左遷せらる。 義 死 L 百 里 奚 は虞を棄 て、 秦 K 入 り、 季札 は 列 國 ~ 使 L 製 当は旧 水に沈 からざる 4.

其餘孔門三千の英豪、 皆是れ須史も離るべ

道 を 離 れ 來 b 7 孔子 を學ぶ。 古 0 道を離る」人、 多くは聖賢 0 名 あ bo 今長

る者 安の豪家富 あ り。 彼又道 人 0 子 を好む事、 弟 を見 るに、 理賢に勝れ 妻學 0 変 に りとせ 曳れ んか。 て室家を離る 且夫道は士庶人に 1 311 片 時も忍 足 U b 3

て、 聖賢に は却 て乏敷物 2 は 6 か 彼 の浮 hti 几 の稼倫 を眺 オレ て道 を求 は さ。 是

自

裹相 はあ 室 人將た言は **彝倫の間に在る事を知り玉はずとせんか。** 三月、 3 釋 良、 九成、 牙戦き股震ふ。 に潜みて、 7 0 學者 棊の らず。 如く、 國 精く參禪 仁に違はずと賞美し玉ひしは、 呂居仁等 如 **鬳齋林先生**、 ん 彝倫 彝倫 他 くに敷く。 窮困 0 郭功甫、 古 の間 杖履に侍する事も亦能 の間のみならば、 の諸老儒 の玄微を盡 を守られ 0 聖賢何ぞ道を離るゝ事 K 精く儒域 白居易、 0 張商英、 みありて、 しは、 漢唐より宋朝に到りて、 世 b. 周敦 の堂奥を窺ひ、 怪 顔子の陋巷に遁れて、 四 又これに次げり。 しき働にては侍らずや。 海の衲子、 頥 外に求むる事を待たずと言はゞ、 はじ。 如何なる聖慮にて候 の諸君子、 を恐れざるや。 我今全く彝倫の間に道なしと道 夫子 深く禪海の源底を探る。 天下の老和 の道、 及び二程 俊才、 張拙秀才、 枯淡を嘗め、 若 尚 Po 星の如くに列り、 あ 大舜は須史も離るべ し今の 然るを夫子は囘 り、 其名を聞 陸亘太夫、 但し夫子二賢も 人々の 蘇 不 原憲 あ く時 可 心得 今時儒 り、 光美、 なり。 5 0 は、 P 漏 K 賢 張 5

兎

甚敷は、 共 權 類 吳に大傅、 及びも無き實徳純善の君子を捉らへて、 道 者も佛者も精神 ぬ 房玄齡、 ん の助けなら K の重 は で難きを恐れ、 小 智を節 あ 君 達人共可申候 跡、 らず。 臣父子 蕭 孔 瑀廷あり、 初 孟以來正見底 闘澤あり、 りて、 んは捨おかず、 雁 虚 0 彝倫 道 の化現に は輭弱に、 玄、 浅きに走りて深きを棄て、 彼此評判 ~ 0 の間を出でずと計り心得て、 李驸 彼 晋に隆遺 只手前の後はかなる了簡を恃みて、 L の善慧大士、 の人なしとす。 115 て、 致候 根機下劣にして世智濃厚に實徳薄くして、 工夫を下して力を得る様に心懸け候をこそ、 村 是 民あり、 は、 を散型 大 华 片腹 李長者、 唐宗の儒者は取るに足らず抔沙汰致 特に知らず、 と道 陶 陳 いたき事共に候 尚書等 元売あ 500 近きを執らへて遠きを顧 及び寒拾二賢士 凡思 b. 上もなき聖經賢典を判 0 四 君 の準 唐に處世南 漢に傅毅あり、 の如きは、 **澆季** の謾 先賢を輕 末代の風俗 の如 b E 杜 見道 きは、 印 んじ、 年子. 如晦あ 否すべ みず、 易きを好 一分明 棄し、 學好 あ 各大 契は b. b. L K き t 只 儒

な 代朱子流 軻氏 事 説き及ぼさゞる見處有つて、 る時 ことに候。 れ をこそ、 を致候事共は、 る程 B に の浩然、 候。 晦庵 と申 無き仁と相見へ は 0 大歡 變ず、 事 空谷 の學を嫌ふ人ども多く候由。 も前方密 朱子は力を用ゐること久くして、 作去、 喜可有之候。 0 變ず 侍 璨乎として目前に分別なるべく候。 の隆 れ 腹を抱へて大笑する程、 當時儒釋の學者 ば 禪師 る時 々に參禪工天せられたる仁の由にて、 申候。 朱子 は B 是彼 通 に限 尚直 然ども猶最後兩 ずとは、 恣に聖經賢典を註解し、 の鳳、 らず、 篇 とい の及ぶべき事 此等 金網 ~ 程子 夫は中々狹々敷了簡に候。 3 無調 0 を離れ、 趣 に限らず、 重 卷 旦豁然として貫通 法なる不覺悟にて可有之候。 に候。 の關鎖を隔て、 ならず候。 の書に、 鶴、 此 時 此 に於 籠を拠 婦 令名を字内に施 念頃 白 人小 從前手前にて彼是了簡 一旦入理の得力は、 さる程 て孔 子の に評 祖庭 つ底 夫子 すとは の時節、 記 判被致候。 に漢儒唐儒 は天涯遙 聖人は常の師 の貫之、 と雖 され 中され 實學 第す た なる 此 3 紛 候 處 Thi. 近 de

兎 專 使 稿

萬線 h ならば、 P に 青 應じて、 贵 只今此文を披覽 赤白なり 了了分明 P に應對 L 形有りとやせ 或は笑ひ、 する、 ん、 是何 或は談論する底、 物ぞと、 形無しとや 靜處を好まず、 世 ん 是心 內外中 なり p. 開處を棄て K あ 是性 h 4 な

ず、 身心とも 打 返 に輕く、 L 幾度 生も る點 なく、 檢可 被成候。 死もなく、 深く吟じ入候はど、 徒に了了分明成る計に被成事に候。 只空廓 虚 凝 K して、 往

癡 往 に此 人なり 處を認 ٤ 長沙 めて大悟 大 師 と相 多 HHI 世 心 5 得 申者 れ た る事 も間 K × て、 多く候。 大い 是は識 な る鉛 神を認得する底 b に候。 此 時 小 L 0 大 \$

歡喜を生ぜず、 僧、 趙州に問 狗 子に還つて佛性 ありや否や。 州 日 無と。 是 何

如 L 金 剛 您 1/1 に投 ず 3 K 似 て 只茫然と被成 31 に候。 此時容 さず、 隨分精 彩

道

型ぞと晝夜に参窮可被成候。

親

切

0

工

一夫現前

致

し候

はい、

瑠

瑯

瓶裡

に入

3

か

を着 け参究致候はど、 參窮底の言句に和して、 身心共に打失したる心地なるべ

ぜず、 B 無く進 一候は 7. 忽然とし 7 夜 专 夜 る寝付 5 れ

く候。

恐怖

を生

## 兎 專 使 稿

答廣瀨典梧右書

七月六日之貴書 同 ľ き十 九日落手、 增御 健達に御勤被成候條、 珍重 0 至に候。

芳慮にかけられ、 弊廬無恙罷 在 候 折節書寫 賢慮を勞せ の存たち有之、 5 れまじく候。 好紙渴望之刻 舊冬は遠路 之處見事 別けて悦入候 成 る濃紙 叉 + 帶 K

此 度御 念入候 御紙面、 寔 に以て對 顔 0 心地怡悦不淺候。 御修 行 間 斷 な く御 心 か

け被成候旨 段 の御事 に候。 依之. 偶作 篇 和歌 首、 再 三吟弄仕候。 御

奇特千萬に候。 老父存寄も有之ば、 返書に申進候樣 にとの 御 事 承 屆候。 兎角

教 現 の如くにして、 0 學者、 何 れ K 確と致したる心地は無之事に候。 限 らず、 第一は大道 0 淵源 K \_ 囘 是非 徹 底 H 不 仕候 **尽** 囘大道極則之處 て は、 何 事 8 夢

を見徹 すべ きぞと、 勇 猛 0 御 志 肝 要 心に候。 如 何 K L て大道 K は徹底 すべ きぞと

重 A 葎 卷之二終 葎 卷之二 自隱和倚全集第六卷 (一二〇)

|   | ı |
|---|---|
| 八 |   |
|   | ı |
| 重 |   |
| 葎 |   |
| 卷 | - |
| 之 |   |
|   |   |
|   |   |

|  |  |           | 湯島潜龍山東淵精舍ニ書ス | 寬曆第九己卯歲小春廿五蓂 | 惟時 |  |  |
|--|--|-----------|--------------|--------------|----|--|--|
|  |  | 沙羅樹下老衲侍者撰 |              |              |    |  |  |

白隱和尙全集第六卷(一一九)

樂我淨。 生是 ことは す。 獄 同じ。 無明を以て、 透 L となさば、 き底 とを 0 0 8 て滅虚 41 ず、 礼 人を得ずんば、 在家下 救 恐 猶 に堕し の人家英伶 朝念觀 ひ 知 れ 合 らず。 天下 得 7 す。 か る底 神 贬 ね て も立 に詣 り堅めた 根を斷 世 0 0 晋。 の男子 隆凉 の法。 黑 地に縛殺 寔に憐むべし。 奴婢僕從には遙に で佛 正法何 暗 ち、 深坑 幕 樹と作つて慧日 を禮す。 を執へて、 念觀世 觀 る 薬を枯 世 K の中 せら 枚 音。 依 晋。 0 T K れたるが らす底 か末代 此等 南 却て救ひ得る底の法有りや。 泥 柳 劣れ 刚 晝夜に咒咀 念 無 下 女從 佛 の輩は來生有 子、 世 を澆末に に傳 b. 0 5 如 悪邪 與 無智 し。 心 る 起。 佛 へん。 奴婢は來 7 こと、 輾出 し教壊して、 法 宜 有 なること、 なる哉、 念 因。 ることも知 此 佛法是より根 K L 與佛 者般 不 等 ることを知 實炬 雕 0 心心 有緣。 族 繋ぎ留めたる牛 死後には必ず黒縄 0 恶 を暗 は 手足もまた動 らず、 郊法 暗 日く在り。 佛法僧 に透り、 b. 鈍 1111 愚 大に人を害 魯 地獄 地 挑 狱 緣。 げ 作麼 馬 三毒 底 上、 有 有 か 常 K 3 る 3 K 地

白

末代 正覺の 只 のを、 た 黑暗 無智昏愚の破瞎奴の族、 施を行じ、 西天の四七、 \$ ともに佛道を成就 るが 打捨てよ、 坑に陷墜して、 の習 我が 只何事も知 如 曉に到る迄、 L U. 願は盡くることなけ 普ねく一切衆生を利益し、 何事 世衰へ人薄らして、 東土の二三、的々相承し、 人に逢ふては盡く言ふ、 尋常、 らぬが好きぞ、 Ļ 少しも怠惰すべからざる底 打てども進まず、 同じく無上正等正覺を唱へん。 儞が 麻の如く粟に似たり。 馳求の心を竭得せよ。 ん。 眞風、 悟り求めて何かせん、 是を佛國 佛祖 唯是木地のまゝ、 心傳秘授の一大事義、 あをれども行かず、 終に地に墜 土の因緣、 の深恩を報答し、 の正修なり。 一箇々盡く八識賴耶頑空無記 ち、 求心竭む所、 菩薩 虚空は盡くること有りと 正法、 菩提を求めて何かせ 自 立ちの儘なる佛なるも 深 0 土を排 威儀と云 十方無量 田 唯悲しむ所は漂季 初發心時より便成 取りも直さず其 に駒をかけ落 て滅虚して、 50 の含識と 此 ん は L 0

重 葎 卷 之二 儘

0

佛なるぞと力を盡して常に教化して、

惜むべし、

多時穿鑿し

て

株

0

大樹

Ļ 氷盤 處に 墮す。 癡 百千 相續を第一とし、 摩羅果を見 根を拔却 彼 K 些 な の機位を離れざれば、 を擲摧するに似て、 向つて、 L 里 V 阿字不生、 八 此 7 7 0 L 進 足 K 荆 まさ なし るが 棘叢を拔 な 十方虚空なく、 單 h 5 とせず、 六十恒 て足れ る則 如 K 單々に進んで退かざる則は、いつしか萬重の玄關鎖を透過し、 し。 に参窮して退かざる則は、 は、 却 長河 りとせず、 河沙俱低 ١ 赤海 八融賴耶 舊 口 明暗 に依て棺木裡 には誓て常に十句經 を攪いて蘇酪とし、 大地寸土なし。 に堕在する者也。 雙々、 那 由 の含藏識を粉碎 四 多由 弘 高閑 の誓願輪 旬 K 無爲 腌 の大 三千大千世界を見ること、 眼す。 忽然として玉樓を推 心を念誦 覺へず彼の二乘小果の緣覺率に 荆棘 に鞭 日輪 此處に到て以て足れ ١ 是を鬼家 ち、 を 0 輔 L 變じて旃檀林と成す。 廛 r 沙 口 無明 には 心上は専ら正念工夫 て、 の活計と云ふ。 常 塵沙 の雑毒海を踏 に十 倒するが如 無 掌中 句經 りとして 明 0 大本 を念 0 卷 是 兹 飜 2

誦し

心

上

は竊に普ね

く内典外典を探

て普ね

く無量

0

大法

财

を集

8

弘

く大法

白臘和尚全集第六卷

コー六

白

恐れて 欲せば、 深坑 此 む 進 身 惡處なり。 自 海 察 て脊梁骨を竪起 かせよ。 K よ 己眞 丹田 こと得ず んで退かざる則は、 到 b が do 常に 江本來 如 の間は、 て豪釐も屈 恐るべ 大凡一 し。 黑暗 往 日 心に竊 是を八融賴耶 退くこと得ず、 太 の面 きは邪 地 に 男にあらず、 切 ١ せず、 獄 して此處を信受し抱住 目とし、 0 人、 眞實に口には此 に齋戒沐浴し、 0 萬里 中に墮 師の邪教なり。 形 口 本元辰下落の處とし、 の層氷裏に在 の無分別識 骸 には専ら十句經を念誦し、 伎 盡· 在 女に非らず、 には男女有 して、 き の十 死後には永く黑繩深坑 と云 室を鎖し、 言 此 處に 句經 きはまつて、 るが して放たず、 り、 \$ 唯一片空蕩 を念誦 如 な 老幼僧俗貴賤 此は是今時諸方默照枯 いて、 < 厚く坐物を布き、 大悟發明の實處とする底の 瑠璃 ١ 心上は 理 心 片時も住在せず、 々地にして、 も又窮 鲜裡 上 .1. 有り、 上には謹で念頃に觀 は常に の中に 四面暗 に在 ま 丹田 る底 るが 我 **坚下** 萬仭 端然正坐し 丹 か の大難 些 氣海 如 此臍輪氣 K 世 0 0 はげ 地 L 邪 6 黑暗 處。 黨 實 る。 大 4 進 生

日十 -月十七 日 老僧 か iil. 使者を以 て品 12 贈られ 禮謝 有 て、 寺中 竹 H 見 る 所

是又正 に十句經を誦して奇妙の靈驗有り。 しき靈驗ならず P 穴賢。 近頃 此程世人處 武陵深川裔 麥切 H て専ら評議す。 0 岩 者 子細 有て深心

々に

お

5

故

K

0

ぶさに弦 に 記せず。

如 上 逐 枚學 す るに 所の 限 h も無き十 ·句經 0 靈驗、 正眼 に看來れ ば、 唯是 世間

住 相、 有爲夢幻、 空華の談論。 取るに足らず、 妓に一 段真正最妙最玄最第 な 3

底 0 大 の大靈驗有 丈夫見有て、 b 計 蓋 で如 し試みに是を論 法 に 夜 此 せ ん。 經 を誦 若 夫れ 持 せ 真正 ば 大勇猛精 未 だ 天明 に 進力を具す 到 らざる る底 に、

必定決定大靈驗有て、 立所に回解煥發し、 大解脱大歡喜大安樂を得 ん。 如 何是

ばず、 如 法讀 此 誦 大事 とならば、 を以て指 是真正 南 L 秘訣 來 3 の大妙 に + 龙 から 八 な 九は り。 老僧 大 利 益 二三十年 を得ずと云ふこと 來 老幼 男 女 を擇 し。

今日に到 て力を得る者何十人と云ふ數を知 らず。 若人如法に此經を眞誦 世 2

な

自

隐

より 誦す か は今日 句 島 ん。 することも 五六歳まで一 りく てたりければ、 て希代 經 K の天満宮へ参籠しけるに、 病 告げ + ~ を讀誦せし條、 より 氣次第に全快 句經を忘 L と出 玉 の靈驗ども有之由。 透と全快させしめ玉 やと心 然らば猶 は 現せさせ 向目 3 るなよと慥 兩眼乍ちひらけて、 善哉善來、 に竊 0 玉ひ、 す。 見へ K 神 御加被力ましくて、 妙なり。 K ぬ盲子 思ひ 是も 其傍に八旬に近き老僧蕭 に御告有るよと思へば、 若し此 善男子、 神前近く進めば、 立 偏 ふ。 ち、 其功德無量 K の其父母、 此 其御 御經 老 初めて月日の光を見出 萬卷も充てける夜 師 儞此程丹誠をはげまし、 禮謝 の功力に依て、 0 なり。 十句經を勸 大誓願を起 火難盗難病難無く、 のた 有難や天満自在天神宮、 め 神も感應ましく には、 見 K 8 して十句經 し夢は覺 として端 我等が 玉ひ の夢中に、 猶怠らず十句經を讀 しける由。 し思徳なりと、 めける 晝夜に怠らず十 病氣も透と全快 坐 行末彌繁昌 L 三萬卷よみみ て儞 王 不思議や湯 其外處 に、 U. が 玉體 病氣 其日 高 世 5 あ K

八 重 葎卷之二

4. 人 れ 充てにたりける時、 精 寔に又無き珍事ならずや。 是に過ぎたる事有らじ。 は 如 氏 0 を送りける 間 何なる宿世の緣やは有る。 ば、 万 は 舍 の長男何 に和 乍 處 K 々蘇活し、 ち 在 兩 × K 合 b 歸 親 L にてお に、 某 L お b. いて 日、 今年廿 子無き者も處々にて子を得、 此程江戶 生 驚き入り は き靈も死靈 失せ物は再び 法 専ら勸めて十句經を讀誦せしむ。 1 1 世 五歲、 弁に し人々 中高 御有難や嬉しやと、三度禮拜恭敬して立ち歸 在家 たる靈驗是有り、 今蔵寶暦己卯の冬、 de きも 生得多病にして懊々として樂まず、 d. 容儀 乍 手 0 緇素 に入 ち 賤 又無き者に思ぼして寵賞淺からざりし所に、 も佗に越 雕 き \$ b. 北 の勸 此 志願有れば乍ち相 酸に 老たるも若きも、 へ人柄も善く、 春、 火難を遁れ、 大病人も多く平癒し、 山野、 依 美濃 て、 其实 武陵池 0 碧巌鏃を評 國 灰原と云 孝心深き生 **盗難をま** 叶 学 武陵、 の端 ひ くナ 面白 唱し 潜龍山 ふ處にては 82 中 死したる者 去る所岡 句經 て法施 の悪 れ か か りしは、 れ 6 なり 東淵 をよ L か き 世 け 田 K

自體

和尚全集第

六、绘

B 苦を近 我が 佛に 即ち天下泰 や重 法 恐ろし も京都 なるはと、 をひらいて、 0 眞 偏 は に老大師大慈悲法施 て來りまじきぞとて、 近き頃迄説き教へ 修 亦 を精修 B 禪 や穢 b れ 僧 な 7 寺中皆 多 平 の風 5 再び又人間世に託 しなべて、 永く菩提に趣くべし。 L L 上に 御 直 や自ら錯 代長 口々讃歎 眞 正 事 實 0 久、 勤め申せし我見偏執 不退 知識に見へて、 つが る の力より指し起りたる大善事。 L Va る合浦 萬民 か p 0 0 な物 きけち失せにたりければ、 2 大菩提に 生す。 此 豐樂 間 ならず、 の足元 は云ひ合せ、 の果てまでも、 人々 生 0 祈 眞實見性 趣 せば こへも寄 人をも悪所 き玉 も猶々 禱 の為 の立枯れ禪法、 必ず此御經 皆同 せ玉ひぞ。 此御經を讀誦し玉ひて、 8 0 必ず、 には、 IF. 皆同音によませたや。 眼をひ 晋 にひこずり落す。 K 0 是は偏 十句經 唯願 け 功德 如 無繩自縛 らき、 何 から V まは是迄ぞ、 にも忘 な に依 くば此御經、 に此御經 る大法秘法より を讀 IF. b. の默照枯 れ み侍り。 念工夫相 此等 眞正 7 話 然ら 0 江 威 最 Till 0 の眼 些 ば 口 德 早 邪 是 續 il. 我

1i.

八

なり。 脚を付 亡者 打寄 士再 彼 老僧取あへず、 所 幽魂の身と成りて、 人なりと、 ~ 0 と泣 の亡僧 僧 び來り拜謝して云く、 は b. に告げて云く、 くべ き苦 必ず靜まるべしと教 彼 同伴の僧も今は爲ん方なく、寺中打ち寄り、 彼 0 の墓所に埋 同伴 き様 諸人に奪仰せられし身の、 0 るしむ。 經 の僧 ぞ無き。 二三千返同音によみ侍りけ 板行したる十句經二十枚程取出し、 邪 夜ごとに來て、 御經 め、 の許より在家の居士 説の所爲。 老僧、 其餘は寺中打寄り、 の功徳 有難や貴ふとやな、 へて歸へしたりけれ 其頃遠からぬ所 の貴ふとさよ. 邪見のわざとは云ひなが 彼の同伴 其夜の丑三つ頃より、いつしか淺猿 を 3 賴 一二枚同音に二三千返よみ玉はど、 み造 の僧の枕元によりそひて、 ば 有難 向きに御教へ有りし如く、 の去る寺に在て法施 一

作

夜 ١ 其後三五日を經 此經を持して歸て、二三枚、 種々評議すといへども、 や我は今、 始終 亡僧來りて、 5 を語 哀に り救ひを乞ふ。 苦るしき悪處の \$ て、 して居たる 又ふび 彼 助け 彼 0 寺中 しき 同 の居 伴 手 2 王

白

暗地獄 き命 世に 既に其夜も明け方の戸ぼそを開けば、 りや、 多くの人を教へ勸めて、 do Po 戦き股ふるふ。 とも の葬禮や、 口 說 今は爲 無き者と成 人々打寄り、 なれば、 いては泣き、 但しは五道の冥官か、 0 出離すること難 中 ん方なく、 なれば、 寔に無常 生きて苦患を受けんより、 其苦るしさ堪へ難し。 り果てぬ。 なき草臥て、 如何樣にも評議し、 共にはかなき泣き寢入りは、 の世 聲はすれ か るべ 共に黑暗獄裏に墮せしむ。 の中なり。 人 牛頭獄 ども姿は見へず、 L 々驚き、 5 晝夜に呵責瞋怒 つとなく性體も無く寢入りけれ 豊に の類なりやと、 苦患を助け玉ひてよと泣い 斯迄强く呵責し玉ふは、 斯は如何に、 あらはかなや、 な 5 つそ死んだも仕合と、 もひきや、 淺猿 目も當てられぬ有りさまなり。 の聲、 其罪縦ひ千佛 いつしか氣盡き息たへて、 L 心をつくして窺 や如何成 きのふ迄は見性大悟 去りながら、 肝に銘じ骨に徹し り行 佛なりや、 有るべか ば ては の出 迚も く身の果ぞ とも 11 口説き 同 死すべ に逢ふ 伴 て牙 神 の道 7 0 僧 h 黑 な

重

葎

卷

之二

幸に なし。 飯袋子、 正無餘 數 晋 とは、 愚なることは甚だ愚なり。 たるが如し。 罪科もなき善男女を捉らへて、 釋にあらず、 K の苦恵を受く。 地。 大解脫、 L て邪師 甚だ智にあらず、 共斯 宜なる哉、 佛 質相の大法王とは、 0 中間、 儒 絕學無爲 の邪説を信受し、 善にも悪にも非らず、 是を立枯れ禪法と云 に非らず、 斯る希代 未だ死せざるに黒暗 頑空無記、 の開道人、 頑空無記 書く事もまた得ず、 神家者にもあらず、 の佛法や有るべき。 今の我等が事なるぞや。 今更斯る惡處に墮す。 云ふことなかれ、 杻械架鎖。 50 妄想も除 上 恰も馬牛犬豕に同じ。 儞が輩 菩提 の大深坑 縛り繰めて大空谷の中にくいりさげ かず、 を求めず、 一分には是非無き事、 是誰があやまちぞや。 讀むこと得ず、 醫道にもあらず、 智にあらず、 眞をも求めず、 の中に縛 自ら堕するは是非なき事、 唯打ち捨てよ何事も、 下 是故 下 せら 衆生を度するに力 智に非らざるこ に心上は常 愚にあらずと。 向上最上。 れ 中にぶらりの て、 切世 儞 無量 生不 K 部 劫 眞 0

參禪 少し 香思 中幾 に非らず、 ん 男 K 世 真正 0 5 事 女に B 間 る 學道 菩提を成じて何 も違ひ無き者ぞ、 の心 善知讖 K に星斗を白晝に尋ね求むる如くなりしも、 0 1 生涯、 對 菲 知識 0 是 地を認得 V し、 B 手 員 7 有り なるは、 手出、 出 なること大虚に 我も人も其身其儘 八識 最 しも 初 L しせ して、 頼耶常無夜明の臭革嚢を抱いて放過すること得ず。 より かせん 禮 見道大悟の庵主なるはと稱せられて、 終に精錬 唯尋常立ちの儘、 拜 ぬ 此 惡風 恭 B 自己本來、 敬是手出 のなるぞ。 同じ。 に吹倒 本來寂滅無爲實相 刻苦し の佛なるぞ。 眞正 無欠無餘 ١ せら て、 看經看教是手 說法教化是手出 木地の儘なるが好きぞ。 の面 n 圓 て、 とは、 釋迦とも達磨 目 解煥發する事 なりと相 土を拂つて絶へ果てたり。 の全體なれば、 影も無く形も 今我 出 ١ 心得、 自 K L が 讀 在家 とも、 なけ 事な 佛を求めて何 誦書寫是手 無か 常に在家信 智に非らず、 れ の男女に尊信 常々世間萬端 りしぞや。 彌 るはと、 ば 太も 暗鈍無智 藝 出 平 に 今時 大安 L か 太 الم B 愚 世 睛 世 B 0

八 重 葎 卷之二

ず。 3 派 晝夜を分たず、 陷墜する處 して、 さげら る 站 道 日 んくとす。 にあ 以來大苦惱有て、 所 の冥官、 汝 爲 然る所に 虚く黒暗 らず、 れて、 三百年 K 一人錯 \$ は、 非らず、 都 今此 市王、 誰ぞ知らず、 前後左右 來大华此流義となる。 つて悪處に墮す 獄中に陷 夜密 黑暗 力を盡して修造し來る所 邪 法 泰山 夜どとに苦るしやな大黒暗の深坑 獄と黒繩と二つの大惡處を兼ねたり。 か 儞 K 總に動くことを得ず。 カニ 隆 一府君等 舊識 天下 + せ 眞暗 五 1 に満 六歲 るは自業自得果、 同行心友の僧を招いて告げ む の差排 の中に二三人恐ろしき忿怒の撃して、 る共罪障 つ。 よ 今 n 大凡 に初 邪 L の大悪處なり。 玉 间 十惡五 めぬ 禪家と稱 K 3 其苦 隨 K 大難 是非なき事 U. しあらず。 L 逆の重罪に 邪教を なり。 す み、 る者、 の中に黒縄を以てしば 儞一人今此惡處に墮す 心も言葉も及 て云く、 受け、 初元鬼、 共中 全く是閻羅城 曹洞 多くの人々 も勝 機 非 質に K れ 法を修 黄 爲法鬼 り。 學 責め 我此 笛 3: 中 を教壊 半箇 ~ 儞 鍊 臨濟 など から て云 か 0 L 今 百 五. 6 b

自隱和倚全集第六卷 (10六)

自

寶曆 客\* 現當 云く、 やな、 に病 些 拜 あらずと云ふ。 頃三遠信州 より心を合せ、 め玉ふ。 恭敬 默 第八 副計 照を以て宗要とす。 みつかれて悲泣迷悶す。 し立 我は 世 助 戊寅 け玉へく 0 0 我が老師は貴ふとやな十句經を授け玉ふ。 利益 總に知らず、 任 ち歸るは、 の間に、 を兼 の首夏 旣に ぞ 自宗他宗 Po 知。 去る と云つて、 して七月の末に到て、 重五 常に住持に代つて四來 近代希有の霊験なりと、 嬉 寺に一僧何某なる者有り、 定めて夢うついの譜言 の隔 一寺有り、 L や目 0 なく、 5 黎 V 出 2 日 より ムと泣き苦 度 ムとも無く、 此御經 常に雲水二十餘員を來往 p 計 か らず重痾 たじ を讀 病苦迫まり を接待・ るし なるべ 密かに言はく、 聞く人感じ入りけるとなん。 け 誦 に罹 せ。 なや。 L ١ 年の頃四十有餘、 て、 何れか優劣是有らん。 人其故 L つて、 せまつて、 永き來世を助 今は 及び説法教諭 敢 を問 朝夕憂惱 世 是迄ぞ御 て苦になる事 恐ろしや苦るし L せ。 既に九 ~ ば、 かるべ す。 都寺、 久 眼 す。 死 答 L ٤ 今日 く枯 次第 K K 玆 ل 亚 て に 近 禮 L 知

五七

重

葎

卷之二

十里有 救ひ玉ふは、 ゆるぎ出 徳なるべ 居やる故、 きや、 朽葉色、 を振り上げ い疲れて、 ば、 神通とや云はん、 人 3 し。 させ玉ひ 々驚き手 少 桂 て、 步行更に相叶はず、 是迄被参恢と申けれ しも違ひ 帅 此御經に越へたるはなし。 斯 る貴 夢にもせよ、 徒 けるか、 を合せ感じ入り、 步 き御經 無きも はだして、 奇妙とや申すべき。 何 は、 0 を、 K 幻にもせよ、 do 二三町 ば、 天上界よ 2 少 何しに幻なるべ か よ、 b 成程 末代濁世の今 なや、 の所をさへ皆々 浮木の龜や曇優華 六趣輪 h 々々夢幻の沙汰なるべし。 あ 御貌つきも物ごしも、 熟ら ま下 夢よ 廻 一の浅猿 らせ きや、 く願ふに、 の世 1 に、 と笑ひ 玉 駕籠にて行くも 無理 しき永劫業苦 ひ の難遭難遇の大法財、 た 斯 る 3 なることをあ け 不思議 か 盡く此御經 れ は、 召し 老僧は 金 た小袖 の我 老女は 輪 のを、 0 PAX A 有 年老 K るべ ら よ の威 を n か 专 貌 =

大師

は

念佛往

生

0

大事

を弘め玉

U

日遊

1

人は妙法蓮

华

の首

題

心を唱へ

よと勸

是に過たる御

法あ

らじ。

是と云

3.

も我老師

法施

の徳

の成

す

所。

去れ

ば彼

0

光

合せ、 は が、 構はずと大切の時節なるに、 に にて送り申 申て給ひてよと、 りとつ L 見上げ見お 0 てやな、 和尚 申 お婆 傍なる者問ふて云く、其御客は誰ぞや、 與風目 しけ 7, 人に逢ふて の氣色好きを 樣 るは、 何れ いて讀 ろし、 たりと云へば、 をさま 此 老婆 もはまだ拜まぬ 氣を揉 み〜寝入り し高聲 身づくろいして待ち居たり。人々心得、 の物語 伏し拜めば、 めを助け救はん爲にとて、 御覽じ、 み玉ひぞ、 に も慥に其時、 大に悦び、 しが、 か 殊 和 御身は御經をよみ玉へと、 尙 様はいづくにじ 是皆夢中のうは言なりと、 の外に御悦び被成、 油 目 いが見へ 斷 あすの朝まで一 桂山迄 扨 は 世 々それはようして給び玉ひたりと手 ねか。 ね そりや誰が事なるぞと云へば、 御自身御出被成 是よくこなたに御立ち被成 隨分々々 や、 先刻 ねい もは 御經 叉 御 り、 自 p H 扣きねかせば、 馳走の支度するぞ 人々合點し宥 拜み申度や、 とうに御歸 去れば其事、 の中葉より駿河 皆諸共にね たりし と覺へ切て b. 其和 心得た 御 入 めすか うた 駕籠 招 h てと 0 P を 尙 き 原

重 葎 卷之二

八

道行 御讀み給は 禮 廻 ぎ走らんとす。 聲をそろへて讀み玉へ。 人 唯今新亡の者有之、 中 て、 申さん樣もなし。 L と聲はり上げてよみそむれば、 玉ふべきぞ。 々よ現當二 御 く人も手を合せ、 水風呂など、 慈 頭をすりつけ、 悲故とは申 せ玉 世 御經中 貴き御經なるからに、 ひてよ の利益なれば、 行水など、 無緣 人々よ、 な 薬 手を合せ、 立ち寄りく入替り、 ٤ が 5 の事なるに、 いまだ豊へぬ人々 の者にて候 香爐に抹 宜し 遠路 御馳走申てくりやい 十句經よみ侍るべきぞ。 く世話 御大儀樣 知 0 所 るも知らぬ 否 へば 亡者ははね起き目をひらき、 か 獨 りも ひねり L か や有難 B 御布施は無 E たじけ 摩を限 残 口真似してよみ玉は p 相添 も諸共に、 らず手を合せ、 なや。 ٤. 0 وم りによむ程 ~ 料 指 贬 氣をも くとも 讀み覺へたる人々は、 し出 理して御食 御自身御出 しき婆々めを救 皆同音に讀 4. せば 御慈悲に枕 皆謹 に、 2. あ る地じ 二僧の日 小家 んで讀 せ 被 あたり みけれ 終に りけ 下 युर् は \$ 外 る所 を見 申 4 は覺 6 ゆ ば、 ۲. 2 返 度 御 3 王

ず終に れば、 け相 を限 り。 心はやたけにはやれども、 悩かきぬぐひたる如 ~ けふの今日、 B かたじけなしとや申すべき、 V らせ度、 ず指し上げ申さん なく 煩ひ、 りと見へければ、 去りなが 事 殆どあきれ果てたる所に、 切れ侍る所 明けても暮ても此 遙々参候とひれ伏し、 此春三月末つかた、 5 嬉しやな、 向根も無き事にも侍らず。 一品も無けれども、 く平癒致し、 邊りの者共相集まり、 御會 原の地藏の會日なりとて、 老病後 の方標 早速に推参致し、 下 病氣次第に指つまり、 の菴居一 の雲井 平生の如く達者に成 同じ年頃の老女一人進み出で、 の身、 しばし泣き居たり。 兩人托鉢 遠方の所 せめての事に一目なりとも伏し拜 の空を眺め 此老女が義は二三年來大病引き請 種 御禮旁々申上度、 々にい i 人々參詣せらるれば、 伴はした召 て通り玉 p り、 鍼も薬もし b. 老僧も思ひ寄らざる事 たはり侍れども、 白際 有難 伏 ふを呼び入れ申、 L な つれ申さん家來 しとや云は 飛立つばかり、 御不審は御理 が るしなく、 み侍 力及ば りし所 取あ ん みま 今 な

ば 于今. 自 れ た 競 を考 L か III 0 て、 2 な 道 夏六月廿 身 ひ と人々感じあ 侍者 3 來 2 る 御 K け、 に、 恐 桂 7 御 出 L T 残 參 共 < 山 沙 遊 れ 潛寄 2 遙 羅 n I 四 同業 多 は 取 な 存じ 申 成 か す。 は、 L K 樹 下 り、 す 被 L 6 0 ~ 0 暮 處 蓝 りける 下 相 處 K 御 IF. 原 品品 因 6 な 見 目 を 0 L 0 老婆 く其 老 で來 地 L か 世 通 限 たじ 婆共 曲。 候 L 滅 同 ~ b 業 U から む。 罷 B b. 些 の會 無き製 寔に貴ぶべし、 き。 出 なる 頃 必 け 0 善果、 候樣 DE な 其 日 同 0 中 御 か なりとて、 晋 事 を op に老女一 歸 御 有 K 難 K な 和尚樣 露蓮 苦 原 救 御 h 難 りしに、 被成 勞 Ch P. 取 Ch け 遊 次 L はざることこそ有 を拜 て後、 P1/-人つと馳 賴 るは、 東 扨 ば T 詣 三月 专 年 四 L 2 被下、 其後熟 L 入 3 七 0 數 م 申 我 頃 八 は h 八里が間 遠路 六 年. 本 來 度 K せ入 共節 八十前後 H 以 る h は り、 是よ 來 侍 世 2 子 0 は 所 細 口 b 0 3 老若男 難義 何 有 を 老 有 0 8 り二三 H 能 老婆共 爲變遷 0 九。 御 僧 K 7 地藏 風 が膝 千 2 云 慈 情 + 女夥 其歲 そ 悲 萬 U do 入 六 元 2 0 里 0 0 無之、 有樣 會 大 K るれ 思 あ -1 L J 病 北 御 馴 IF 人 を な 2

自

聽

和

尚

4

集

郭

六

卷

(100)

白

凝らし、 冲るに等 功德 誦 氣 徳たとひ 量なり。 叶 0 0 L 人を教 かば、 U. ま」なるべし。 力乍 ば七賓を以て百千無量の賓塔を造るに勝れ 世 は塵劫を歴 ょ 佛 ち 健 海 誦 我神力を運らし、 晝夜に讀誦し、 しく、 國 必ず我が山へ参詣すべ 勸 K 土 世 口 も讃 ば して、 8 の因緣とも成 必ず一 月の雲井に隱れ るとも盡 て、 相構へて怠ることなく、 歎し盡すこと能 身心共に勇壯 此 御經 生 涯火難盜 ることなし。 比類も無き後世者に成りにたる由。 を讀 汝が必死を救ひ全快を得せしめん。 るぞかしなど、 し。 玉 誦 はじ。 難病 5 世 な りけれ 如 相構へて今日より怠らず、 L < 現當 8 難 よ。 親疎 無 念頃 ば 三世 此 か < b きけち失 を擇ばず、 の御經を讀誦せよ。 乍 壽命 に教化 嬉 5 0 大法施 利 實塔は時有て壞滅す。 L さ目 益 \$ また せ玉 にし せさせ玉 近遠を見ず。 出 0 功德 長遠 度 Ch て、 さ有難 ね 皆此 ひ、 と成 菩薩 隨分此金文 全快を得たらま V. 覺め來 此經 經 L さに精 の威 霧 て、 て、 0 常に の震験 威徳なる 煙などの 其德 法施 儀 萬 れ を讀 4 ば に 心 譬 功 を \$ 切 ·Li 0

八

重

葎

卷

之二

八

武州 相構 と出 唱 きぞ 唱 h 重症に催つて、 20 0 入りけ る人來て、 美目容 に來 B 身 て行き疲れ果てゝ、 現 とて暇乞して、 へて餘念をまじへず、 病人にも教へてよませ、 田 るに、 h せさせ玉ひ、 ま たり。 聖坂 か り玉ひてよ。 腰たゝき脊撫でさすりなどして種 佛 左官 菩薩 其夜 百 汝 薬験無く、 屋 0 0 泣くく一立歸りぬ。 何某 夢中に室 病人に告げ 如 不 思議 く貴 終に九死に重 の妻、 左し玉 出る息 く麗 、今歳 0 舊 内に異香薫じ渉り、 去年寅 因有 夜に入り暇乞の時、 玉 は ひたらまし はく、 八月の末迄永 しき女郎 入る息を此御 て、 んくしとす。 の六月中 我は此 微 病人は御經よみながら、 かば、 妙第 の白き ないた 小々相煩 葉より、 の武陵の内浅草の邊より汝 奇特 一經に仕 打 永き來世は必ず 相 もは 或る日、 かけ召 好 は h ひ、 氣高き女官の如 與風煩ひ出 なが 成 や今生の名残なるぞ。 金文を誦 して、 L 長病の義次第に 5 遠方の叔 たる + 間 が すやへ 助 す。 句經數 斷 か Ļ なく唱 有り 其功德無 くなる人 b 母 王 な 難 か と寢 ふべ h 弱 治 百 爲 遍 け わ

自隱

和

尚全集第

六

卷

九八)

給べ、 返も讀 次第 よむ。 **霊験ならず** 氣力も健 きぞと御教有りければ、 經 やな、 恐ろしや苦るしやな、 くとはね起き、 はすとも、 0 聲 に明かになりけるが、 夜明 斯る所へ 何國ともなく大勢にて十句經よみ玉ふ聲聞へければ、 みつらん 0 聞ゆる方に向て掌を合せて、 かなる様 Po けぬれば、 猶 々讀 忽然と御出家一人現はれ出で、 寔に貴ぶべし。 と思ひける時、 につこと笑ひ、 に覺へ侍るぞやとて、 誦し給び玉へ 最早透と全快し、 暗き闇路 則ち御教の通り讀誦しけるに、 覺へず斯くは蘇生し來り侍り。 今蔵寶曆己卯の秋、 ね。 むを唯獨 譬へば秋の月の東の山端 嬉 しや目出度や、 御經 信心に同じく讀め。 り、 そこら走り廻りける由。 經よ の聲の耳に入るに隨て、 冥土 2 儞且 ながら食事をも平生の 我は今再び蘇生し侍るぞか 趣きける所 老夫、 らく坐せよ、 に登 貴ふとやな。 人々よ、 深川 よまば必ず蘇生すべ り玉 我もついいて是を に在り 有難 皆是此 心上も 坐し ふ如 辛勞には ける中、 如 でや貴 もは 7 3 御經 く快 阴 あ や百 3 か 四 0 L M K 2 3 な 面 0

八 重 費 卷之二

ф. 成り、 法有 中 更 見 り泣き苦るしむ。 0 いざ讀まむと皆立ちもどり居直りて、 ^ 二月三月惱 渡 ٤. 人女病 申ばかりは無かりけり。 るよ D. 理も山も、 の南に當て、 聲は り内に入り、 者 信有り、 炷 のためならず。 り上げて餘念なく、 みしが、 の香を挟み、 道行く人も手を合せ、 二つ屋と云ふ處の去る者の一男子、 靈驗有 斯りける所へ、 最早百返に 人人 醫者も驗者も驗なく、 よ嘆き玉ふは理りなり。 現當 b. 聲高かくと讀み初むれば、 扨も共後實曆第三癸酉 三世 兎にも角にも彼人々 高 日頃出入し菴居の僧一兩人行き懸り、 6 0 爲め か 七寶にも萬寶にも、 K 同音によみければ、 なれば、 0 終に空しく成りければ、 とい て經 去りながら何 の春、 の心 ける時、 봡 を讀みければ、 K 十八歳の時典風煩ひ出 實に尤と皆々打寄り、 打寄り、 の内嬉れしかりしも、 駿州沼津 貴きものは此の御經。 お床も次第に達者 不 思議 十句經 程嘆き玉ひて や彼 0 東 遠きも近 家打ち寄 をよみ なる黒潮 病 此 品性 \$ ١ む 王 を 中 き

同

一音に是

を讀

せ。

も及び

ぬら

1

と思ひ

的

隱和倚

全集第六卷

(九六)

0

朝念 結構な御藥りくだされた故、 病人の前後をかこみて、 は 驗なり。 b けんも無かりけるに、 云 や今のはお床じやないか。 や線香二三炷位 より印磬を取出し打鳴らして、 なさるない んか。 理りなり ひければ、 を張り上げん~讀みければ、 枯木 兎 K もふわし に花 事切れ果てたる此お床が再び蘇生する事は、 多 人々悦び、 角 も讀みつらむと思ひける時、 K の咲くとや云はん。 も有り難 や死にや仕ませんぞやと云ふ聲しければ、 向きの庵居の兩僧は、斯る騒ぎの其中に横目も見やらず、 皆同音によみけるは、 さわぎ立て、 去れば私しやわいな。今原の和尚樣の御出被成て、 もはや氣分は透きと好いぞゑ、 きは唯此 高 心有る者共は感じ入て云ひけるは、 々と朝念を初めければ、 去て迹なき合浦の珠、 泣き出すも有り、 の經 の功徳 か 戸はめもゆるぐ斗りなり。 」さどこにじやいな、 なり。 諸佛 笑ふも有り、 盡く皆此の御經 實に尤なるはとて、 神 再び歸り來ると云 湯づけを食はんと 人々驚き、 の御禮も有り、 實に尤な 埓 御あんじ もじや もは 誰じ 0 完

八 道 菲卷之二

て、 よ。 Ļ 氣立 常樂我淨と唱へ 神 置 15 伊 を見ては、 h らし け 显 み並らびて をも感ぜしむべく見へ 一何村 此體 も寔 何 る者共は、 命 百藥験なく、 八 き者 終ら 0 を見て 専なき事 K 何 がば來世 比 来 呼び入れて齋 な h 類 から しは、 葬を限 娘、 大に驚き、 H do 二人ともに情有る者にて、 なり。 三五 る 0 な ため、 が 共名はお床、 か 近代希 b りけ 日 け 泣き玉 寶曆 に泣 して既に事切れ くはせなどし、 高 れば、 れば、 つと馳 き苦 第 命有 有 三癸酉 ふ代 0 大佛 るし 道行く人も手を合せ、 6 世 見る人ごとに愛執 年の頃十四五歳、 りに病 ば蘇活することも有るべきぞとて、 入 b. みけ の赤 事 暮に及べば. たりけり。 人を取 常に乞食非人を憐 皆此 人 る所 K 彼 ょ 經 0 り園 左ば 娘 の威徳とか 卷居 美目容うるはしく、 親きも疏きも皆盡 なり の心浅か 投宿· 4 か ける て、 野 h 0 も容るし、 僧 泣 K お床、 111 Po 朝 み き らざり 悲 兩 念をよ 人行 L 原 五六年前 に 與風煩 けり。 4 0 B 卷居 た きか 一く病 物ごとし み玉ひて 学 袈裟袋 れ 人柄 K 人を ば U 親 0 K に、 7 出 僧 2 h な 专

合せ、 り合 遠き旅路に候へば、 推參 ける。 子は手を合せ、 に は ひ、 到着ましくて、 L V と頭 づち B て、 晴 宜しく御禮申 ふ者共 V た 謹で禮三拜 を扣 夫婦 駿河は慥に此方角 何方なるら オレ K L \$ は 5 御 て落淚す。 幾 手 同 有難 經を聲ばかり上げて、 重の 晋 を 上させ給び玉ひね。 老師に參見せさせ玉はど、 し高 んと、 K つき頭をさげ、 御 皆朝念を讀みけるは、 思ひなが や貴ふとやな、 禮 か 6 坊は見るより手を合せ、 b に當れりと教ゆれ か 申 なたこなたを見廻はせば、 らも延引す。 と十句經を十返斗り唱へければ、 度 近頃 心 其老師 は 十句經泣く~ p 无. 慮外に侍れ 里や た 吳々賴み奉る。 け 和 ば 如 何樣斯 十里 坊めが始終を委しく言上せさせ 尙 K 侍 盲子は卽ち東南 のい とも、 我等は御 れ の道ならば、 ども る善行は、 ますなる駿河とやら 讀むこそやさしけれ。 父は遙に辰巳の 道中增 宜しく取成し玉ひ 山 禮 のすべ JII 坊め 天地 遙 々恙なく駿州 見 の方に向 か 知 に隔 を召 を動 らず、 方を指 を落 て手 か L んは、 T し鬼 た 0 有 弘 れ E を 3 7 る L

濟し、 和 ても にて、 子は元より尼法師の有樣を初て見たりければ、 + 此は是より何國何方へ通らせ玉ふ人々なるぞ。 人なるぞや。 打寄り諸共悅びあへり。 と兩親 無き御法恩を、 く者なり。 -句經 尙 通 の十句經を説き勸めさせ玉はずば、 十句經を勸めて法施 人にも語り聞かせんと、 讀 の貌を見上げ見おろし、 り難く、 誦 夫婦は聞くより手を合せ、 の功徳、 母の日く、 迚も 5 つの の事 不思議希代の靈驗あるよし人々騒ぎあへりければ、 世に 其頃、彼の兩人の尼ども同道にて彼の村を通りけるが、 是は女性の出家し玉ひたるにて尼僧衆と云ふ者なり。 に か し玉ひたりける駿州の 慥か は報ずべきと感淚おさへ 灰原村 嬉し泣きやら笑ひやら、 の證據を見屈け、 へ尋ねより、 おかたじけなやな、 我が 子は一生盲人たるべ 兩尼の日く、 畏ぢ目を作りて、 沙羅樹下老師 彼 彼の盲童が有様をも能く見 か の家に到り見けるに、 ね あたり近所の人々まで けれ 忝けなや。 是は去秋より此邊 ば の方を心掛 し。 是は如何 9 さしや盲 斯 此老師大 開捨 く上も け行 なる 盲 7

白隱和尚全集第六卷

へ九二し

白

嬉 難 泣き、 き事 物を見出 か 馬を初て見出して、 物にはあらず、 れよとて打ち泣きながら指さしければ、 りして、 めてけた」ましく恐ろしきも 抱きて、 や貴ふとやな、 んより面を見んにはしかじ。 や坊は目が見ゆるかと云へば、 今は大笑。 手を拍して、 Ļ ちといかき物なるらんと思ひけるに、 如何に 恐れ入て泣き叫びたるにぞ侍りと云へば、 や斯くはむづかるやらんと尋ねにたりければ、 手前にかひ置きたる馬なるはと云へば、扨も馬と云ふ物は興さ 十句經 如何なる事ぞと尋ねければ、 畏ぢ恐る 大きな物やと笑ひければ、 0 御蔭にや、 のかな。 ゝにぞ有りけ 今は斯 馬ばかりで無い、 我等は常に馬 けさは坊 る事をや申すらんと、 母顧り見けるに、 る。 聞 めは兩眼 母は聞くより、 父は外より馳せ來て、 母は打笑みて、 きし 々とは云へど、 には拔群の違ひ、 と」さの貌も今朝初めて 父は悅び、 ひらけ、 庭に繋ぎおきたる妻 長勝さりの唐言引 盲子は 去ればとよ、 あ 初て馬と云ふ 九 抱き上げ、 猫などの形 は恐ろし 初めは あ 名を聞 れ よあ 大 き 有

重 華 卷之二

h 兩 眼盲 て、 月日 0 光をだに見ること相 叶 はず。 父母は唯 子 0 ことなれ ば

لى 此 事 去秋 を憐み嘆い より處 て、 大 K 神 な に いて十句經 Mi b 佛に詣 の靈驗驚き入りたる事共是有る由 2 7 種 太 K 亦 念すれど どども、 終に を聞き及び 其 驗 な

去年霜月冬至前後 に夫婦 云ひ合せ、 湯あ みし水あ みして大誓願を立て、 正

月十 兩 眼 七 乍ち明か 夜迄 の間に、 になして給はせ玉ひてよとて、 十句 經三萬 卷を充て侍るべき。 肝膽を碎き、 今歲六歲 丹悃 を抽 酉 0 年 んで念誦 の男子、 L

けるに、 正 月十二三夜 に到 り考 る に、 十七夜頃迄には、 三四千卷も不足た るべ

< 覺へけれ ば 其處 にて如何にも信心なる者共十人程 賴 みて、 每夜 薬石などし

て、 + 七 夜 の九つ 時迄に、 浉 く三萬卷を充て了て、 各々互に相悦び臥 した りけ 雜

事 30 相 營 型 4. 日 + 彼 八 日 の盲子は中居 0 朝 父は外面に在 の爐端 に臥 りて世事相 し居たりけるが、 勤 め 母は豪所に在て 如 何 L た b H ん 朝餉 0 Va 2

泣き出

L

7

絕

入る斗り

苦

L

2

B

だ

けれ

ば、

母

は驚き、

つと走

り寄り、

かき

自隱和倘全築第六卷 (九〇)

近所: 有り、 思議 恐れ 4. の春、 恐 來り物語りしけるは、 りし だ 頃 に物語 3 か 專 なが L 旣 な ける由を、 0 其御歸 ら十 7 濃州加茂郡 U 灰 か K 驗候 原 5 b 難 ١ と申 囘死 句 取 L < お蝶 經 7 あ 事 るさに濃州 老僧彼 を物語 す處 し舉 0 き。 へず御物語 心 震験勝ぐれ ならず の邊より尼僧兩人有 も罷り上り相 老 h のさる者 實に實曆丙子 師 た L の手越村高林寺にお る者 の比 た 思 御 事 申上度事 b ひ 久見 0 た け 0 止 る事 るも、 去年濃州神戸より飛彈 再 見 ま 男子、 び閣 h 致度き心 を説き示 の春 候 輪 0 地 侍 と申 皆 浮 り來り參ず。 生 り。 是 K 0 年五六歳になり侍るが 此經 はや 立 事なりき。 細 5 上 當正月濃州 8 ち げ 目 て法施 させ玉ひけ 一婦て. 0 の利益 て給 たけ 邊 寒溫 に候 K せし ~ 具さ な の高山に と吳々申候ひきと、 ならずや。 寔に貴ぶべ 日、 K 5 事 ~ るに、 ども て、 畢 な K て、 處 其母二三度來 V 處 お て、 K 輪 壮 5 今歲實曆己卯 冥 L 病後步行 生れ 地 0 て大法施 + 尼 土 法施 句 0 敬 0 落 細 經 云 苦 しつ ちよ 目 0 K 共 て念 < 思 10 刻 是 0 不 田 ま 0

I

雅

八

Did O

家も 處人 來世 れど、 よ よ。 憐むべし。 立ち歸るも、 v. 人の中にも て人を誘引し、 と思へば、 相 武家も、 諸共に一つ惡處に追ひ籠められ、 の苦患の恐るべき有 を助か 相 構へ 其中に如何にも功徳深く利益勝ぐれたら 構 り玉 て宗旨にな强 作ち正氣つきて、 て忘 儞閻浮に歸 心有らん者共 罪障有ら 此 ふが専 御經 來生有 れ ても、 の威徳ならずや。 ん人々 らば、 ることを恐れ ひて 此十 にて侍るぞかしとて、打返しへ繰 には、 る事を告げ知らしめ、 拘 句經 此等 母の懐中 は、 はり玉 具さに此等の趣を常に語 農工商 を怠慢す の趣を能 しめ、 ひぞ。 に抱 今は是迄なるぞとて、 無量劫數の大苦息を告げ知らせ、 の四民を擇ばず、 か 諸共に勵 ることな く憶持し記持して、 法門無量なれ れ 珍贵 んず御法を尊信し玉ひて、 て伏し居たることを覺ふ。 かい み勤 も高位も、 はい り聞 めて菩提を勤求 ば、 汝此 奴婢僕從、 り返し、 限 かきけし失せ玉 かい りも 度且 せ、 宮も藁屋も、 儞 が親 念頃 無き事 らく 八大地獄 乞食 眷及び佗 に物語 間浮 分に せ 永き E 母 か 1 侍 人 3. 隨 た 8 公 0

受用、 是盡 識 邪 て罪人の多きこと、 とす。 法を説いて、 h 以て大黒暗の中につるくられて、 頭もまた動ずること得ず。 な を 生 說發興 といへ V る世間 抱住 て宗門向上の眞風土 其罪、 枚 悟 ども して、 す にも迷にもあらず、 0 黑暗坑。 3 無智昏愚の惡知識 五逆の に隨 限 内證は拔舌泥梨の口業多し。 ŋ 口 も無き在家 K て、 重罪に同じ。 叫喚紅蓮、 は常に無念 宜なる哉、 黑 を拂 繩 泥 恰も黒繩を以て通身縛殺せられたるが如 梨 の男女を教壊 善にも悪に の邪説の聲のみを信定し、 つて滅盡し、 **燒熱阿鼻の獄中より遙に勝され** 無心 0 死 是故に二三百年來、 惡處次第 三祗百劫の苦患を受る事何が故ぞ、 後 には と云ふ。 もあ 必ず黒縄地 祖庭孤危の玄閣鎖根に透つて頽落す。 に多 L らず、 外 形は聲聞、 か 盡 面 6 く斷 は ん 是彼 胸中 獄 拔舌泥梨と黒繩獄 見外道 0 自 は常 寔に悲し 中 死に到る迄死守して、 口には常に断無 の聲聞小果部類に 膣 K に八識無 墮 b. 無智 L むべく、 7 斷無立枯 邪 L 彼一 中 見 黑き 明 心上は 0 0 0 寔に 含藏 大惡 生 别 部 似 繩 族 0 L た 0 2

八 重 雅 卷之二

徹大悟、 躍し、 ず。 大略 是彼 き無く、 夜に胡説亂道す。 の水。 と云 1. しつけねど剝げ色も 日 て列り睡て、 々空々として月日を送れ。 50 頭 なりと。 の古徳の謂ゆる耳聞 を剃り寺に入 見ざる聞かざる云はざる猿の三つよりも、 尾を動かして歡喜す。 棺木裡に瞠眼 道の修すべき無しと云つて、 大安樂、 種 心上は大地黒漫々。 々形を嚴 大解脱。 此において彼の資産に拙く、 D. なし。 L 鬼家 口 かい 63 を糊ふ底の 藝にも晴にも無我 て學 K 人 の活計 盡く言ふ 是故に古歌にも. 0 ١ 4 0 目 如 善 の破瞎 是を古より黒暗 本を とは此等 < しとも 飽くまで食ひ暖に着 つくり 我が輩何の幸ぞや、 口 説い 秃 云ふて何 無記 0 北 山賤 家業に懶く、 佛 大に家運 て おほはざるこそまさる猿なり。 を云 啞 貌 かせ の塵坑と名づけ、 無念無心 の如しなど、 L の白木の て唐の大和 b. を開 ん、 て けふの今日初 妻子 悲し の外、 さわ 合子其儘 5 徒に て頭を掉 むべ を養ふこと得 彼の嬰子行 れば濁る溪河 の引合せて豊 H 佛 し。 死瞎 H に、 0 つて踊 堆 求 此 烟 む て大 うる K 1 ~ 地 2 0

**自腰和侚全集第六物 (八六)** 

自

につき來て、 邪師 は蟻 0 蠢 くが 如 1 蜂 の起 るに似たり。 尋常 其徒 に教諭

云く、 L 去れ。 儞が輩、 無念無心なれば、直に是其身其儘 强ひ 7 佛を求 め 法を求ることなかれ の佛ぞかし。 唯十二時中、 是故に林際は云はずや、 無念無心に

無事是貴 人 唯造作することな か れ と。 又云く、 看經看教は皆是造 地 獄 0 業

代藏 經 は盡 く是不淨を拭ふ故紙なり。 唯尋常馳求 の心を歇得せよ、 求心 歇 む

所即 よ。 是佛と。 此等 の示衆を聞 くに就けても、 尋常唯居 る程 貴き事 は 無きぞ

去る程 に、 古歌に 多 唯有 りの 人を見 るこそ佛 な れ 佛 も本 は 唯 有 b 0)

V 世 0 中は食ふてばゞして寢 Va て起きて、 扨其後は死ぬるばかりぞ。 善も 5 p 惡 B

みなして、 須彌 p を枕 B いや、 にひ 唯茶 とり ね をの の春。 みて 是等 ねたり起きた 0 趣 に能 り。 31 あ 參究 6 樂や 世 よ。 虚空 を家 此 は 是宗 と住

門 向 上 0 大事 義。 相構 へて一切善惡の事にお V て手出しすることなか れ 45

禪觀法是手出 八 M ١ 禮拜 菲 恭敬 卷 之二 是手出 し、 書寫 解 說是手出 L 參 禪 工夫是手 出

ME

b. 中に苦るし 中にも一 み居たるは出家沙門、 際怪 しきは、 云 比丘、 はぬ最貴 比丘 き智者高 尼 の類、 僧共見へさせ玉 及び優婆塞、 優婆夷の 5 か 族な 黒き

縄も て高 手小手に 柳 b か 6 的 6 れ 黑暗 谷 の内 K 倒 につるくら れ て、 泣き苦る

えも

L ませ 玉 ふを、 獄卒共 人の立ち か ムつて、 口 K K 呵責 L て云く、 儞等 が 邪 見 に 依

て、 れども、 斯 る處 限りも に追 無き在家無智の者どもに、 Y 込め 5 れ て、 永 劫 の苦恵を受るは自 筋なき邪法を説き教へて、 業自得果、 是非 罪なき者 な き事 な

共を、 斯 る悪處 K 引き墜す事、 號 く是儞等が 所爲ならずやと 口 K に 呵 責 の音、

聞 くも 中 K 恐 ろ L 7 な 蝶 は 見拾 て通 る に忍 びす 是 は 如 何 なる罪障 に T 斯 3

苦患は受け玉ふやら んと問ひ申せば、 彼 の小法師の菩 薩 の御 仰に、 彼等が 如 き

は、 ふび 6 p な、 偶 K 受け 力 たき人 身を受け、 逢 ひ 難 き佛 法 15 逢 ひ、 剩 剃 发

染衣 の身となる事 前 生多少 0 善 因 緣 の致す 所 なるも 0 を、 **漁季** 末代 0 悲 L 3

は、 三百年來、 正法 は土を排 て泯滅 して、 邪法は潮 の河 くが 如 錯を以 て錯

FB

蝶を召 中間 す。 たり。 くも き、 ま 金 遁げ走るべき方もなし。 中には上も 右も左も皆盡 にと御仰せ有りしか 一の履、 せ 兎に 火片 眞 王 また殊勝なり。 ふは、 暗 燒熱無間の大猛火、 つれ立出て玉へば、 K さしも氣高き人々の貧賤下郎の輩に打まじり、 は も角にも御心に任 して、 なき高位高官 車 見るも中 軸 く八大地獄、 0 眞 雨の如く毒風縱橫、 ば、 の お蝶はしづかに大士の後に隨ひ申し、 毒間 女痛 四方八 大王 Va は な とやごとなき人々の 雲井遙に焼け上ぼれば、 叫喚燒熱大燒熱、 冥官皆々御迹を見送り、 かせ奉るべしと聞へければ、 しょ。 bo 掌を合せ、 、面皆盡 是黒繩地獄とかや云へ 又一處を見れば、 熱沙を吹きかけ、 く罪人共の苦るしみ 大士慈愍の 黑繩紅蓮の大惡處。 綾羅 の袂、 金言、 銀漢 低頭合掌せられ 方量 四 る大悪處なるよし。 猛火の底に泣き苦るし 大士打笑ませ玉 もまた焦がれ落 も無き大空谷有り、 呼ぶ撃 面皆盡く猛火なれば、 四方を遙に見渡せば、 紫金の裳、 何し に違背し奉るべ 0 皆目前に みなり。 けるは、 玉の ひ ち 冠 昭 2 其 其 贵 2 K な

I

葎

卷之二

1

すり合 其功德 生作業 ひ、 の長け 王 智 現 は、 の衆生 惡處有 ١ の御前に引居 謹で言上すれば、 何に〈薄嶋 目 無量 滅誦 も当 大王 ふて通 0 一に十句 善悪を點檢 丈八 る事 に對し、 し居 な てられ を知 bo 尺 b たり ^. たる所へ、 經 殊更壽量 5 のお蝶とは儞が事よな。 面は か の功徳を知 大吾上げ、 しめ、 此女子が事は不思議 け 風情なり。 せさせ 大王は る小 3 なが 冥官 も未 衆生をして次第に善行を精修せ 法 玉 らし Cipi 6 玉 5 熟集 所へ、 だ。虚 の冠、 南閻浮提大日本 の忽然とし 一人つと來て、 お蝶は、 め、 きず。 0 不思議 處 袞龍 如 K < 身にも佗人にも頼む者には十句 の宿 地獄 何とぞ閻浮 て 俱 の錦 生神 因有て、 あ や向きに 屯 の苦 5 輪 0 駿西薄嶋 な はれ出で、 を召され、 御 蝶 0 息の有様 如 から 衣、 影法 へ召 于 混らに十句經を持念す。 くな 七寶 を取 のお蝶召取て参りそろ L る御 L 的前 罪簿 乍 8 を語 0 0 り引立て行 0 ち親 2 れ 如 眼 王 らし と思 歸 くに をくらせ、 を 外 晋大士と化 高く、 て、 ひ して、 5 め、 5 は か き、 料 切無 三途 加 御 世 何 袖 身 Ŧ. 大

0

白腰

和

侗

全集

第六

\*

ハニし

由

るは、 は、 やと指さし笑ひつぶやきし 見よや、 秩父よ は 折 君臣父子、 死 V の人たらまくの の苦を受けん。夫れ人たらんず者の心掛には、 ては せ 々教へ勸めにたりければ、 す 聴聞 今我 れば即 口説き、 天魔とや云ふべき、 坂東よ、 理り知らぬ者共の尼、 々が身に L 夫婦昆弟 ち魂は冥漠 夫より大に安堵 孙。 口 說 知られたり。 西國 5 何の佛の求むべき有り、 の道を観らず、 ては泣き、 に歸 四國なるはなど、 破旬 は、 ١ 扨々發明なる事を教化し玉ふ人なるはと、 の思を成 とや稱すべき、 手前の邪見は自業自得、 勿體 法師原にだましすかされて、 魄は泉に歸 天に 常に仁恕の心有て、 なやおそろしや、 あ ١ こが 難行 世上 す。 れ 何の淨土の願ふべきか有らんと、 の人々 恨みは盡きじと口 ١ 入ては孝有り、 何か残りて六趣に輪廻し、 地 に伏 苦行しあるくを見て、 小智は菩提 の六十六部よ、 人をも邪見に引き入る L 老死して休せば、 て嘆き焦が 專なき艱 出ては忠有り、 說 のさまたげと き泣き、 るゝ有様 難 順 腹すぢ 手を合 那豐 君 よ あ 位 れ 子

重

葎

卷之二

ばんだけは修すべきものを。 送猿しや、 寒にたま~~受け難き人身をうけしも

のを、 生命來、 善根は芥子斗りも修せず、 悪業は須彌山よりも高く積 み上げ、

照らされ 惡部童が罪簿の面に逐一残らず書き記され、 罪秤に掛けられて、 如何なる地獄に堕すべきも、 閻王の御前に引き出され、 大王の勅を待つ間 業鏡 0 K

恐ろしさは、 何に譬へん方も無し。 おもひきや、計らずも斯る處に來らん とは。

返すらしも憎んずべく、 恨みしきは、 世上に數も限りも無き智者なるは、 學者

なるはと稱せられて、 物知りだてする者どもの、 我々如き迹先も知らぬ者共に

動も 地 獄など云へるは、根も無き虚言なるぞとよ。 すれば物語 して、 もの共よ、 世には片腹いたき事こそ有るめれ。 世上の尼や法師原が、 物もらは 彼 の天 堂

ん. 口養はんとて云ひ出したる大妄語なるめり。 其 現 證 には開闢より以來、

死して後、 地獄苦るしとて立ち歸りたる人こそなけれ。 閻浮床かしとて、 捨文

一つ越したる者こそ無けれ。

失れ人は二氣の良能にして出生したる者なれば、

せよ、 昔 下賤を分たず、 ゆ 彼 h 的 出で入るは、 ど云へる左も恐ろしき獄卒共 や稱すべき、 家に打交り 口 とも し間浮 た に泣き口説くを聞 0 御經 るを高 りもなく、 持齋持戒、 知るならば、 に在 の功力に 7 か 10 大苦思を受け b 左も高大なる城門に着 ひきも切らず。 次第 老幼男女、 L 時 P 心地成、 と打つたり。 けば、 女 如何樣なる萬善萬行、 斯 燒熱叫喚 々に過ぎ行きけるに、 く恐 僕從奴婢を擇ばず、 骨を碎き身を粉にしても助かるべ 悲しやな、 王 見上ぐれば閻羅大城と云へ ろしき處有りと露知らざりし悔 5 畏づら一彼 多くの罪人共を高手小手にいましめ引立 は 黑繩紅蓮等のさしも烈しき大難處 きぬ 見るも悲しく痛 苦るしやな。 精鍊苦修、 門前には初元鬼、 の門內を見渡せば、 函谷關とや云ふべき、 各々一處に追ひ込められて、 如何成 は 讀誦 L か る金字 り行く身の果てぞや。 りき。 にもせよ、 き道し有らば、 爲法鬼 やし 尊貴高 の額 さよ。 圳 九虎 を何 < 0 書寫に 洒水鬼 位、 珠 7 夢に の恐 お蝶は 王 てく 0 を鏤 關 貧 专 な 第 な れ 口 2

I

葎

卷

之二

る斗り なり U 能 K 見れば、 共 中 には刹利波羅門、 毘沙須陀、 旋陀 羅 尊貴高位、

居貼負販、 男女老幼隔 T 無 < 中 K 就 ても痛 は しきは、 V とも貴 き智者高 僧、

て、 僧正よ、 數萬 阿閣 人の人々 梨よ、 に仰ぎ貴ばれ、 能家よ、 長老よ、 伏し拜 大善知識 か まれ、 よ 紫衣 大和 贵 尚よなど稱せられ 衣を纏ひ、 網代 0 興 王 U K

4 乘 b. 戒行拙なくおはするにぞ、 朱 盖 をさ L か け 3 せ、 V 数も限りもなき比 とや ごと無き人 K fi. 0 如 比 何 丘尼、 な る罪 在家 0 な の男女諸 は L け 3 共 K

に獄卒 の杖 K 打たれ、 猛火 0 煙 K む せ U 玉ふは、 見るも中々痛 は しか h き と語

h 3 7 貌 打 3 世、 思案 貌 L て伏 L 居 け るが、 母 は怪 L み、 何 故 な るぞ と問 ひ け

れば、 さればとよ、 母上樣、 さし も賤しきし づのめの我々が言葉に出すも 恐れ

有るめ 有り、 必ずし れ 時 K B 人に よりて な語 は り玉 我 K \$. ひぞ 遙か ٤. **平本** 遠 目 に伏 K 口 3 L 拜 しよ 4 141 せ、 たり 思ひ け も寄ら る彼 の寺 ぬ事 0 大 2 E そ

何某寺 0 大和 尚 其處 の御隱居、 老師、 そこノー の施主 0 老僧、 何 れ も在

な、 方百 透間なし。 幸 の如 て、 第に 0 叫喚衆合 b 路なれば、 野 ひ か 原 功徳にや、 」れば. 里も有るべ に咬み付き食ひ伏せしける程に、 し。 に透き間も 丹誠を凝らして是を讀むに、 明 未だ十遍に かなること、 の苦しみも是には争で勝さるべき。 見渡せば恐ろしき犬共、 其中に罪 犬共の伏し居たるも努々見分くること得ず。 兩 犬共大に瞋て、 き廣野が原に猛火四面に燃へ上れば、毒風縱横熱沙を吹きかけ、 眼 なく伏し居たるに、 も充たざるに、 次第 人共夥 雲霧をひらいて杲日を見るが如し。 に明かなれば、 しく群が は ね起き、 心氣乍ち正しく、 其大さ馬牛などの 四大漸く輕安にして、 り居て、 數も限りも無き罪人共のあやめも分か 更 數々の罪人共の聲を斗りに泣き叫ぶは、 太 足とも肩とも云はせばこそ、 斯 聲を限 貴 る恐れなし。 ふとや 心身共に廓か h 如 に泣 な、 くな 犬共 四 此 き叫 お蝶獨 面明 K る 處を遙に見渡 の上へ が な 3: か いて大に力を得 K は、 りは 左ば なること自 して、 覺へずの 天も崩る 彼 當る所を か 外面 0 b 世 御 ぬ闇 廣 ば、 經 II 畫 次 き

I

葎

卷

之二

無間 此 方百里あなたに、 ひと泣き叫ぶ聲は、 けれども、 14 泣き叫ぶ聲は、 たる經 句經をよみる一袖すり合ふて通りければ、 今はとほうに暮れつ、泣き居たりける所に、 たりけれども、 の處は叫喚大叫喚とて、八大地獄の最初の大惡處なるが、彼の燃へ上る焰は、 ぶ撃 十歳斗りなる小法師の影法 地獄 なり。 なりければ、 の大猛火の餘焰なるよし。 畏づく一念佛百遍餘唱へたりけれども、何のしるしもなかりければ、 餘りお蝶は恐ろしさに、 數も限りもなき罪人共の叫喚大叫喚の烈火の底に在て、 何のしるしも無し。 さも恐ろしき猛火の數も限りも無く。 與風心づき、 聞くに肝も冷へ膽碎くる斗りなり。 師の如くなるが、 我も又籍に忍びく 彼 除り爲ん方なさに、 我が家の宗旨なれば、 の處々にお お蝶も爺て父母にかくして讀み覺へ 不思議や何國の方より來るとも無 小聲 いて何百人とも無く。 によみけるに、 になりて、 親達 どいと燃へ上る有り。 造に向ふを見渡せば. のしかりは受くべ 題目數百遍も唱 忍びくに 貴 3 お U とや めき ムと +

自贈

和尚全集第六卷

七六

4. 唯 きけ 恐ろしや悲しやな、 生神とて、 功力に依て、漸く蘇生して來りたるものをとて、 も高く、 すり起せども、 旨にては、 と思ひけるが、 きやみぢを死出の山とかや云へる、さしも險しき山路を、とぼくしとたどり行 く~答へて曰く、 るに、 枚 食を進むれば食し了て其儘よむ。 黑暗深坑 句讀も明かなり。 善陪童 恐ろしとや云ふべき、 七尺八尺に削りすつる所なり。 頭を揮て聞き入れず。 たつきも知らぬ廣き野原に出でぬ。此處は月日の光は無くて、 惡部童と云へる者兩人、 我は過ぎし夜死して冥土へ趣きけるに、 音も無く臭 人々よ、 人々相制して題目を勸むれば、 我には宥して此經をよませて給べ。 も無 苦るしとや嘆くべき、 L 夜に入て、母竊に其故を問ふ。 唯ひたすらに十句經をよみ、 唯處 何ぞ南無妙法蓮華經と唱へざるとゆ 々にお 迹先につきまとひて並らび行くよ 湯あたふれば飲み了て直によ いて、 貌形は見へねども、 女子手を合せて、 何百人とも無く、 めざすも知らぬ 我は此御經 次第に音聲 女子云く、 俱 暗 汝. 0

I

の餘り、 氣質 薄湯 生総 越村 彼 るも 我をも共に埋 とい 母は夢とも辨へず、 に老少不定の境、 記さず。 の山 も亦遙に佗に越へたり。 高林精舍において、 の二夜三日。 なる所有り、 の靈地なる故に、 ども、 伏 唯有増斗り書き留めたり。 身はだを放さず、 の親方の住みかも慥に聞きつれど、 め。 百藥寸功なく、 此子を燒かば、 其 里 去年の三月上巳の \_ 夜 驚き怪 緇素勤めて大應錄を勸發する者敷。 の何某なる者 懐中 大應鉄を提唱して法施に充つ。 しみ問て云く、 かき抱いて伏し沈み、 に在て身體次第に暖かなり。 終に 父母も又無き者に思ひて寵賞淺からざりしに、 我をも共に焼けと云て、泣く~~抱住 一十數日 老僧、 翌日より、 の娘お蝶とて、 を經て、 儞は寔に蘇せりや。 實曆第五 少し遠慮の心有て、 與風煩ひ出し、 悲泣して云く、此子を埋まば、 終に空しくなりぬ。 今年十四歳容色人に勝ぐれ、 丁亥の杪春 聞く、 仄かに十句經を誦 手越と駿府との境に 其經は我等が宗 醫療百端を究む 藁科郡は、 精しくは書き 駿 西藁科 其母 して放ざ 悲嘆 國師 郡 す。 寔 手

め、 養子に定まる人もなかりし所に、 美目形麗しく、人柄衆に勝ぐれたるが、 て、 智源は道中晝夜間斷なく、 懸け無き知行取と成る事、 三人評議 も左こそは思ひつれど、 て、 を見て、 に立ち寄り、 の老和尙の江戸歸 京都 母なりける人、 國 にても近習に指 へ入洛せられけるが、 いつしか深き思ひと成り、 决 種 Ļ 々玉帛 智源を養子と定めければ、 h 是を憐み、父の法印に是を語る。 の物語に、 を贈 し置き、 姫が心の計りがたさに、今迄は斯くとも云はざりしと、 彼の 盡く是此經 b. 經讀誦 彼の主人の屋敷の町も處も假名實名残りなく、 打寄り悦びあへりける由。 幸ひ通行 一入愍憐 智源が容儀 物云はず、 しける程に、 の威徳なるべし。 の道筋 器量自慢の人ぎらひ、十七八に到る迄、 せられけるに、 九死を遁る」のみにあらず、 人に勝ぐれ、 笑はず、 なれば、 阿闍梨も又無き者に思ぼし。 法印も大に悦び玉ひ、 法印に一人の息女あり、 自 其後間も無 向 食事も進み兼ぬるを見 二十年前、 き 萬事發明なる生 0 修驗 の親 く官位のた 去る大徳 方 思ひ まれ 0 家 我

重

葎

卷之二

忍び、 に上 奥州 侍者とし召つれ下り玉 侍 L が ٤. ~ 人を引具し、 りにさまよ てねめ寄り玉ふを見出すや否や遁げかへり侍りたれども、 と念頃 此 0 召 者 京 む 度 0 つれ歸らせ玉ひ、 修驗 時節 共 0 せさせ玉ひ、 せび に物語 始末 相 を窺 煩 か 0 ふことは叶ひ侍らじ。 ひ を 彼 つ へつて泣き居たり。 ひ立 しければ、 つぶさ の親方の法印 か 物 3 ごと不 何 只今奥州へ歸り玉ふか、 ち歸り、 に語 ひけるは、 命を助け得させ玉はい、 × 0 自由 阿闍 ŋ. [In] 閣 身を粉にしても御奉公申し、 の家へ尊 梨も甚 彼等 梨法 な る事 是ぞ寔に彼 疑ひも無き彼 願くば、 が如 即 共多 だ悦ばせ玉 ね入らせ玉ひ、 とか き P. しば L は 身 本より深き因緣や有る、 0 の御經 幸 上も無き御徳行にも成り侍 の置 社領 御 L U ひ、 經 0 二三百 御 0 き處なき者 の威徳力にやお 眼申請 時節 寒溫 の奇特 四 五 温機に事 斯くて 御恩を報じ申すべし 日 由 なればとて、 以 なるべし、 け、 取 に侍れ 來、 b 何 は中々 王. 了つて、 道中 國 3. はすら 大勢 か ば 12 去程に 此 隨 K も隠 の供 身 て近 3 御 智 向 せ。 あ 國 源 き れ た 0 ~

聞くよ 杖、 だ着 怪 D. 影有るを見付け、 か ぬ 見れば、 屋 るに、 遙 きの穴よりさしのぞきたりける大山伏 敷 か向 しき所には在るぞ、 5 覺へ をぬいで上に羽をらせ頭 道 のう 紛 り右。 怪 中 ふを見渡せば、 れ 右て ず手を合せて、 の御 \$ L しやな彼の主人の屋敷 AUE. んでを指し展べ、 ろ 祈念と錢 き小山伏に作り立て、 の方には大橋有り、 0 堀 ばたなる水道 つと馳せ來り、 里介泣く~手を合せ、 もらひ居たるが、 豆腐なら 彼 の經をよみ~はひもて行きければ、 里が 1/1 半丁程四角なる穴見へたり。 か 0 の豪所の雑事 細首つかんで、 橋の上には不思議やな、 3. 里介に向て、 口 大勢の人をお しら ~ はひ出 せ輪袈裟をかけ、 少し人切 往來 -の水を建すなる水道の箱の中に在 上 儞は如 たり。 の人のあとに付いて祭文よ し分け、 の件 ゑしやくもなく引き出 れ の透問 のあ 何なる子細 首さし出し 山伏 彼の湯殿の中に 腰にほ らまし に彼 能 0 0 21 親 有れ を語 水道 ら具、 て、 計 方の らず ば、 の口 考 る。 ひ 家 手 そ \$ し、 山伏 に錫 斯 見け K 4 て 彼 へ伴 かい な 水 は < 人 K 0

自隱和倚全集第六卷

0+0

白

里介が 長き箱 るに、 つき、 て絕 手さし出すべき樣ぞ無き。 さし出さんく 手をさし出せ、 しつけ夜はあくるぞ。 赤みばしつて、 音しければ、 の如くに腰より下脇つぼのあたり迄、 ~ 入りたり、 眼 細首つかんで、 不思議や、 0 中 をひらけば に在りて、 水ぬきの穴よりさしのぞき見けるに、 と百端を究めて、 引き出 目の中、 もはや丑みつ過ぎにも成るらんと思ひける時、 死に切りたること、 油斷したらんには、 左なが ゑいと云ふて引き出せば、 こは如 し助け得さすべきぞと待かけたり。 人に勝れたるが、 山伏いかつて右の手をうんと云ふて、ぐとさし入れ、 ら店屋の 何に我が もがけども、 もはや二時も有 殊の外冷かなりければ、 ところてんのまだ突き出さぬ時 身は全體眞四 命は有るまじきぞ。 是も同じくさしのぞきて、 繼 里介が首も五體も微塵に碎け に一寸四方斗り 角に成り、 六尺ゆたかの大山伏、 るら 里介は如何にも手を んと思ひけ 此水拔の穴より 里介氣づき息を 一尺四方斗りの 湯殿 の穴なれば、 の如 もは る時、 の中 ic 面色 p 夢 か

重

菲

菲 卷 之二

此上にも萬一命助かり度ば、 此上はなきぞとて、件の延命十句經を口づか ら授

け玉ひ、 小屋野も同じく讀みてよとて、三人一所に讀まれけるが、 里介も 5

L か能 くし よみ覺へて、 撃をそろへて同じくよむ。 其時 老母は念頃に里 介 K

教 玉はく、 かたじけなくも此經は、 昔し惡七兵衞景淸が牢屋を破つて出 け る

\$ 此 御經 の威徳なり。 其頃主馬の判官盛久も既にとりこと成 て鎌倉 に有 b

時 旣 に 誅 戮 せらるべき前の夜、 よもすがら此經を讀誦 す。 翌日, 誅 せら るゝ

に當て、 太刀取りの打かけたりける太刀、 鍔本より折る。 彼の高皇が 如 く二刀

迄 取かへたりしに、 皆盡く折れたりければ、 死罪 を宥 るされ命 を助 か b たり。

去る程 に謠 にも盛久は夢の覺めたる心地にてと、今の世迄もうたふぞかし。 願

くば今日より出る息、 入る息を一生の間盡く此經となし侍るべ しと大誓願 を立.

て、 隨分信心に續 みつ どけたら ましかば、 必ず不思議 の靈驗有 て、 命は助 か る

べきぞとて、

小屋

野諸とも立ち歸へ

らる。

里介は丹誠

を凝らし、

終夜讀

THE

しけ

御命日にあらずや。當時天下の武士たらんず者の、 ぶせ、 明日迄は宥るしおくべきぞとて、 を流して責められければ、 廻つて既にこふよと見へける所に、 罪に申付くべきぞと高らか 水ぬきの穴よりなげあたへよ。五十疊に指でも付けたる者あらば、 ふみこらへて、 たらんには、 て大音あげ、 儞 母は竊に小屋野を召つれ、 が命は今宵限りなるぞかし。 家來 に云ひつけ、 改易か追放か、 先づ待て、 明日 の事にも 上段下段の間の疊五十疊程積み重ね、 儞 にお 彼の武士頭を搔いて云く、此上は是非にこそ無けれ。 湯殿へ忍び入り玉ひ、 は狂するか、 必ず安穏に身を立つること能はじ。 せよや。 めき叫 今は早や十死せん方こそ無けれ。 湯殿なる處へ追ひ入れ、 七旬に近き老母の此事を聞きつけ、 んで、 左なくば儞七生迄 顚するか 遠からぬあたりに走り出 水拔きの穴よりさしのぞきて、 此日に當て斯る大事を行じ けふは月の十七日、 の勘當なるぞとて、 水風呂のこが引きか 少々宛 去りながら、 けふ斗りは、 明日 たり。 の食事は はせ來 必ず同 神君 淚 老 0

1

I

葎

て大身 希有 は是までなるぞ に漏 娘 らいて、 るに馴れ 又無き者に思ひ、 に四十二文字 往來有り、 世 掛け置 0 る仁も是有りき。 十五六歳なるが、 れ の大法財 入り、 の家中 初め、 き、 はたとにらみ、 寒に貴ぶべし。 と云は 諸人にも見せたらましかば、 主人は大に憎 の屋敷有り。 0 姉女郎 秘經 覺悟 尋常賞愛淺からざりしに、 彼 6 の徳にて、 容色佗に越 や傍淮 かい せよとて、 の人は今に到て隨分無事 己れ武士の家に在りながら、 み順 針灸薬の三つの力にて平愈し難き難治の大病を、 其の屋敷 中頃元文の初 のさがなき口にかけられて、 既に七日が つて、 身づくろいし、 の茶 しら 人柄 の間なる女中の内に、 の頃かとよ。 南情 す 中に乍ち平愈せし事、 究竟の法施に の間 いつしか供廻なる若者里介と云 にて、 も並らびなき有りけ に引き居へさせ、 大太刀をくつろげ、 言語道斷のはたらき、 年頭の書狀抔は怠慢なく 去る城下に大橋の東に當 も可罷成 あへ なくも主人の耳 小屋野と云へ 寔 事に侍り K h. 大の眼をひ 世間深 らしろへ 主人も と云 遠 今 る 繼

白

間も無く病人の使なりとて舍弟何某なりける者に文箱を持たせ遣はしけるに、

其書中に云く、 未,奉,得,尊慮,候へ共、 書啓上仕候。 先以て此度者遠路之所御

來駕被爲遊、 國中 大小の 喜悦 大形ならず候。 就夫拙者義此二三年來難治の 重症

を引請け、 十死同前之仕合、 父母は申に及ばず、 親類ども未だ晝夜落淚仕罷在

夜讀 候處に老和 誦 仕候所に、 尚 標御慈悲に依て、 七日に相當申候昨日より病惱透と全快仕、 大切 の御經御授け被爲遊被下、 夜前五ツ時より出 家内打寄り、 書

牢仕、 家内其外親類どもまでの喜悦限りも無之仕合に候。 早速罷り上り御禮旁

申 上度奉存候へ共、 公邊未相濟み不申候故、 爲,名代,舍弟何某指上申候。 御悦

U 被爲遊可被下、 何樣一兩日中に罷登り緩々と奉得尊慮、 御禮旁可申上候。 恐

之、 恐謹言。 全快平癒 九月十三日、 と相見へ 何氏何某より、 たりければ、 老僧 老和 如 何斗悦びあ 尚標と文章も筆畫も毛 ~ りとて其文を國本 可間違 U も無 持

し歸 b て、 皆 K K も見せ たりければ、 人々手を合せて、 願くば此文を表具せさ

重

葎

卷之二

讃歎し、 く。 幽魂來て種 十人を引具 近遠を分たず、 病 晴 打寄 狂 をそろへて讀むこと有らば、 らず牢屋を取 同じき三備州の内 にも例 して、 0 者共 り評議 去る者近頃お綾が事を聞き及びて、 迄 聲高く力强ふして、 H. の十句經を授け且つ数へて云く、願くば此經父母は云ふに及ばず、 々の物語せしことを告げ、 して、 つ泣き、 ١ り園 能 手每 歡喜踊躍して蹈舞を忘る。 々讀 んて、 穴蔵底に牢含をしつらい、 み覺 に品 去る城下何某氏の武士未だ三十 且 つ悦ぶ。 各々高聲に是を讀むべ K へて、 の拜具を懐中し、 動もすれば大刀をくつろげて人にはむかふ。 牢屋のあたりにて不斷よむべし。 是實に寬延第三庚午の春 も無く必ず全快すべきぞと教 且つ此經 兩輩竊に來て救を請ふ。 お綾は翌日、 老僧が前に列り拜して禮謝を演べ、 おし籠め置く、 L の震験不思議の威徳有ることを 歳に足らざるが、 日 を經て病人も諸ともに聲 の事か 大勢の琴の 近隣皆盡く畏ぢ戦 へ遣は とよ。 夜中は家内残 弟子共二三 老僧藝に しけるに、 其前 不慮 親屬 に順 後 看 \$

| 彈じ見けるに、音聲も曲調も、むかしに少しも替らざりければ、親疎を論ぜず、 | 癒しければ、お綾は乍ち夢の覺めたる心地にて、嬉しさのあまり、琴引き寄せ | たりと見へしが、不思議やお綾が上の件の腫物も病惱も、拭ひ取りたる如く平 | に無上菩提を成就し玉ふべきぞかし。今は是迄なるぞやとて、かきけし失せに | ひてよ。現世は卽ち七難卽滅、來生は必ず無量劫來生死の重罪滅盡して、次第 | 斯る不思議の霊験有らんとは。人々も猶々勵み進んで此御經を晝夜に讀誦し玉 | を受け、永く菩提に赴くなり。希有なる哉、纔に四十二字の金文、誰か計らん | 滅盡して、我は今日此處を立ち退き、かたじけなや、生天して上も無き大善果 | たらず唱へ玉ひし功徳に依り、我が生前積み重ねたる無量無邊の重罪業皆盡く | お綾に告げて、有難や嬉しやな、此程人々打寄り、いとも貴き金文を晝夜に怠 | 是を讀誦しけるに、不思議や纔に一兩日を經て、或る夜、圓の都夢中に來て、 | 受けたりける大勢の兒女子ども、ならびつらなり、病人を圍み坐して、晝夜に |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

I

華 卷之二

ず、 延命十 ١ 來 此度請に應じて、 痛 5 る程 見すれば、 0 切 の爪を機に指にさし挟 晋 て彼 とかや云へる腫物の珠敷抔掛けたる如く、 れ 何とぞ此和 言 たり K. 醫師を招き、 少しも出 葉に 句經を授く。 0 けり。 始末 久し も亦宣ぶべ 虚く言ふ、 し得ず。 を語 からずし 不思議 份 當地 に中 験者に見すれど. b. 此に て終 して救を請けんは如何にと、 からず。 盲者の死靈のなすわざなりと。 和 其苦しさ限 めば、 やな、 何某の寺にて説法せさせ玉ふは、 尙 か 大慈大悲 5 に てお綾が親屬 **乍ちに五體すくみ、** 其翌日より、 は必ず事 寔に十死一生 りな 百藥終に寸功なし。 ì 願 切れなんとす。 くば助け救 及び H おあやは人に催されて琴引寄せ、 首の前後を図み並び出來て、 の體 を重ね月を歴れども、 日頃陸まじか 身心ともにしびれ たらく び玉 此に 剩 次第によわりもて行きけ なり。 當時無雙の大徳なるよ ~ ~ ない 巫祝有り、 と云 近き頃は首 いて可然者共一 りけ 或る者 30 る琴の指 子即 終に まさなどに わたり、 きれ 0 全快 ち 日 兩輩 例 其苦 南 ち 3 琴 老 p 琴 0 北

É

腰

和

尚全集第六

卷

(六二)

3 ~ 都には遙に勝れりと云ふ。 しきも、 の都を師として琴を習はしむ。 L 琴は十二組裏表盡く手に入りたり。 圓 宮もわら屋も、 の都、 花の色香は見へねども、 盲者も智者も、 斯る中にうたてきは人界の習ひなりけり。 天性器用にして十三四歳の時より音曲並らびな 又或る時は音を聞き、 恩愛戀着の情は遁れあらばこそ。 終に其妙所に到る。 白 隱和 人々賞歎して圓 愛執 の心い 貴きも賤 憐む p ま

L に貪着の思ひ淺からぬ戀の山路の露ふかみ分け初めしより、 袖しぼるみなの

川 の深き淵瀨や伊勢の海、 千尋の底の苦しみの積りつもりて病と成り。今はこ

らよと見へけるが、 **淚ながらに語りけるは、** 世に恨みしきは彼の人なるぞや。

我こそは彼の人故に惜しき命はすつるぞとよ、 師弟の恩も有るものを、 餘りに

つらき此恨を錦木の千束の文して、 此苦しさを告げんとすれど、 我は書くこと

得ず、 何 15 彼はよむこと得ず、 もせよ、 我かなき後は琴の音とては出させじものをと、 つきせぬ今の我が思ひを、 V 0 の世にかはわするべ 打泣きし

重

死を救 時 第に請ぜられて、 如くに枕本に出現せさせ玉ひ、 同じ家中 句 を宥免しき。 < 子大に驚き、 悃を抽んで曉に徹して是を誦す。 經 其所 と名づく。 予もまた今夜貴き夢中の御告を蒙りけるとて、 君臣共に計らざる大災厄かゝるべきぞと有り~~と御告有りしかば、 に圓 の去る人の息女に 然らば即 蕭斌 の都等 貴ぶべし、 老僧七八ヶ年前、 備前備中に到る。 と云へる座頭有り、 に對し、 ち君臣共に上も無き徳行たるべ 是盡く此經文の靈驗なることを。 お綾とて、 具さに此事を語る。 夙に起きて種 其夜. 播州 共 年の頃十五六歳なるが容儀も佗に越 不思議 中間 の請 沈慶子なる者。 K に琴の妙所を得て、諸人皆愛敬す。 去る城下において法施を行じける 應じて明石 々蕭斌に對 蕭斌もまた驚き、 異議に及ばず、 し。 夢中に觀世大士、 の浦 左も無く妄りに誅 し苦諫して、 是より此經を延命 に 到 る。 手を拍して云 玄謨が死刑 玄謨 夫より次 沈慶 が十 影の 戮 + 世

八九歲

より圓

人柄も好けれど、

悲し

む所は幼年より兩眼既に盲したりければ、

萬

與佛 作ち 前 く欲 に讀 金文有り、 玄謨北征 申すに及ばず、 か 民豐樂 寔に目出度物語 して、 らず の夜 必死 有因、 L 副 の數に きことよ。 其國人民上下壽算百歳にして、 見請けたれば、 さ 夢に人有り告げて日く、 御當 L 死 與 称 て律を失す。 家御 佛有緣等と云々。 る 限 L 京も田 7 りは無けれど、 ならずや。 ムことを得 延命 佛祖 代長 舍も 高歡、 + 統記三十七法運通塞志第三に云く、 久の御祈 句 主 經と云 一將蕭斌是を殺さんとす。 斯る貴き霊験正 んと、 關東 國王 覺め 先づは大略一萬遍程宛の御觸れ有て讀誦させ 禱 300 關 卽 儞此度の災厄必死遁れ難し。 の宣下せられ の爲め 來 ち 西 爾若 るに 口 共に堯年を樂み、 「づか 都 K 四 し此 賀留合浦 は しき御經文の ら授 十二字の金文 し如く、 經 是に過ぎたる大善行は是有 を誦 け て日 玄謨將に誅 の果て迄も、 して 自 < 御家中丼びに江 如きは、 舜 晉元與二十 日 字も忘失せず、 觀 千遍を充て を送りけるよ 此に深遠秘藏の 111 世 音 6 老幼男女諸 天下泰平、 れ -1 南 6 得ば、 年、 THE. とす 戶 佛 मा る

ま

共

は

3

八

重

雅 卷

之之

實に 3 漸く一千遍を滿つ。 授與して云く、 三段と成 僧有り、 百遍を欠く。 幻術 何 が故ぞ此を問ふや。 なし、 3. 教へて高王十句經を持誦せしむること一千遍、 王、 獄 願くば一千遍を誦せば、 原 敬徳を召され間ひ玉はく、 中 くば使人心して緩る~一行け、 土壇に上つて誅を受るに到て、 に な 10 敬徳が日く、 て死を恐れて晝夜に謹 必ず必死を死る」ことを得んと、 今夜夢中に一僧人有り、 汝何 の幻術 途中急に念じて並らび行 んで普門品を念 身全く損せず、 法官を召して言て云く、 か有る。 難を死るゝこと斯 敬徳が 延命 共刀折れて す。 十句 日 夢 10 今尚 經を 3 1/1 < 10

1/1 此 安泰にして刀兵 K な いて、 Ŧ, 國 の災なく、 中に動 して、 疾厄なく、 人民悉く誦すること一 火難盜難疫癘 なく、 千遍せ 稼穡次第に豊饒 しむ、 是より國 更に死すべ

き者有らば、

各

々念誦すること一千遍せしむべしと。

例に

隨

て誅

す

き者を擇らんで引出

して是を斬るに、

其人々皆盡

く敬徳が如く必死を遁る。

0 如し、

王の日く、

我に勝れること聖と何ぞ異ならん。

に

Ê

告げ 人有 三刀 に以聞い 心 に在り。 歸 とす。 高 すること一千遍 刀三つに折 仰す。 K 王經を求ることを得難し。 の痕有 誦念し て云 返 り、 ずれば、 口授す 敬 **德恐怖** 贼 < 明日誅せられんとする夜、 姓 の爲 7 は りけるとぞ。 るれ 九百遍を得 孫 儞 るよと思へば夢覺めぬ。 めに計 此 世 ども傷られず、 終に死を発 して使人に よ。 經 名は敬徳、 を誦すとも死を免るゝこと能はじ。 當さに刑戮を免かるべ か 通載第一 たり。 られて罪に坐せらる。 かる。 問て云く、 僧 寶藏を主どる官 時節 三度刀を換ゆれば、 九に日く、 の日く、 敬徳家に歸れ 到りぬ 至心に終夜普門品を誦ず。 屠所 覺め來れば記持 我且らく儞に口づから授與 昔し高歡、 は れ たり。 し。 何れ ば ば 刑 敬徳が に臨 の處 旣 三刀共 法を犯 に屠所に引出 事 ぞ して一 相州 5 んで切に此經を志念す。 日 る所の大士の 願 3 に折 に在 近遠如何。 くば高王觀 L 字をも失 7 今獄中 僧有り、 一て郡主 る。 囚 L 林 て誅殺 せんと云て、 有 世 しせず。 ic たり、 像 司 使 晋 6 夢中 人 在 經 れ 0 0 獄 頸 高 世 h を 日 至 誦 歡 W K 中 K

重

菲

卷

之二

K 王 波 3. 副 か ١ 5 は、 此 御 近松文左が作にも 經 の利益に依 て、 せよ、 在家は家業繁榮し、 至道 虾 が説 に do 火難 せよ 盗難水難等を近 隨 一分信 仰申、 晝夜 れ、

萬 道 事 0 淵 自出 源 に 度浮世を渡 徹 L 常に勤めて大法施を行じ、 らば、 上もなき吉兆ならずや。 大菩提を成就 出家は次第に信心堅固、 世 6 こと、 봡 此 鄉 大 0

功徳ならずや。 武 士は晝夜に忠勤を勵まし、 武術を精錬する間 多 片 時 B 更 K

間 ١ 斷 無く勤 民を堯舜 めて、 の民 竊に此經文を秘誦し、 に ١ 子孫は次第に繁榮し、 武運を養ひ穎氣を増し、 王位を守護し、 萬民を安撫 君を堯舜 0 ١ 君

御當家御代長久萬蔵々 に 々を祈らば、 是に過ぎたる大忠節は是有るべからず。 譬

ば彼 の人参、 黄蓍、 忍冬、 莎多等 の如き大妙薬を、 出 所高 か らず 來 由 明 か な

6 ずと云て、 是を棄擲して可 なら 2 Po 只彼 0 功能 の難治 の重症 を治 ١ 人 0

病苦を救 ふを以て貴しとすらくのみ。 如何なる愚夫か彼の出所を尋 ね 來 由 を

問 3 K 暇 あ 6 んや。 佛 加 統記 第九に日 3 東魏定州 0 孫 敬 德 尋常 视世 大 士 を

和尚全集第六卷

-

形六

白

E

五千四 悦び 面 內 ひ 儞 は do. 寔に又無き靈驗ならずや。 面 しむ者多し。 2 し者 必ず とて、 秘 K しらずや此經は、 0 まじ 分明 は即 あ 勇んで讀 偽經 十八卷の中、 た K ない 御身 な ち苦薩行本地十一面觀世大士の御化身な ŋ 口 bo 授 づ なら にも 大凡五時八教の間には、 け を兩 か 誦 低 給 ら授け玉ひ、 しけ ん と眉 K 50 所 比類 do 漢土にては、 何れを尋 る に分たせ を皺 せ 贵 が も無き貴き金文ならずや。 に よ真に 疑 其暮 むる人有 御經にも陀羅尼に 我が ねさが の有 玉 B ひ 方より食事も進み、 せよ、 朝 るべ 觀世大士、 にては北 る由。 御經傳受し玉ふなるめ しても、 華嚴部か、阿含部か、方等、般若、 きや。 斯 ば 何 法師 終に正 熟人 か 者 野 \$ ŋ 0) K 考 靈驗まし る由、 御 do の形を現じ玉ひ、 然る 名號にも、 る 神 世 しき出所なし。 次第に全快したりける由、 に、 よ、 正 に此 蟠桃稿 L 甚だ無智 り。 彼 2 御經、 沙門 加持 0 北 て世 と云へる雙紙 5 野 の形 世 ざよまむとて K 上を利 の穿鑿な 0 孫敬徳と云 如 0 \$ 法革部 何樣、 御 人多く怪 を現じ、 咒咀 前中 益 多 か bo 0 是 K

七

八

重

葎

卷之二

けれ なる所より傳受 ば、 去れば候、 心水 1). 此曉いともけだかき老僧一人、 何 人が 來り教へ けるやらん。 何國とも無く出現せさせ ふしぎさよと草 ねに たり E 8

ZV. 念頃 に御仰有りしは、 此 拘 人は縦ひ天下の名醫を集め、 肝膽 を碎き秘術

湿し 驗者 を頼 たりとも、 んで大秘法を行じたりとも、 木葉草根を以 ては、 th: 中々凡下の力を以て、 K 快氣 を得ること能 は 必死を助け救 ٢ 縱 U 如 何 U な 得 る

ること能 はじ。 我 に 玄々微 妙最上至極 の金文有り、 家内打寄り、 此 病 八を取 か

こんで、 更るん~此秘文を信心を凝らし唱へたらましかば、 今明の間に希代 0

靈驗 は見るべきぞとて、 二三十返、 同音に教 ~ 玉ひて、 今迄此に な は したり 2

て、 人 女神 ね廻りけ るが、 跡 形 も無無 く成 り玉 U 3/2 夫 0 日く、 御 年 の頃 は 如 何

き北 程なりけ 野 に て拜 るや、 L 御貌 申 したりけ の面は如何に、 る御 老僧 袈裟衣の色まで逐一尋ねけるに、 13 少 しも遠はざりけれ ば、 皆 K 散喜 粉 れ L 手 do を な

有難 や貴ふとや な。 是は 北 野 0 御 nit 1 0 我 K に信心 深 く御 郷 讀 11/1 さ 世 L 8

合せ、

自

ば 嘆じて云く、 寄り見れ 向 して、 とも、 爲 漸 て家 y. 0 K 病 きに傳受し來 亚 の人ぞや。 3 神前 今儞 一の時詣 今明の間必ず全快せん。 難 K 鍼灸藥 到 終 有 に授與 る事 12 K ば を解する ば 語 して牧 近頃、 已哉 を語 誦 老僧一人腰かけに在り。 の三つを以ては、 せ る所 合家 す を請 ん。 3 る に、 毎夜神前に詣ず、 五六輩、 に到 質に是必死の重病なり。 の延命十 老 外面 謹 50 で記 て、 僧 且 1 % 暗 七 禮拜 夫即 受し 句經なり。 病人を並らび圍 日滿 らく指を 中 5 して辭 歸 ち歡喜作禮 K しける夜、 救 て 知らず何の求る所有るや。 ひ得ること能はじ。 折 其夫の來るを見て、 水茶屋 家盡 夫 L り、 卽 去 ち怪 んで、 る。 縱ひ扁倉が輩、 神前 手八卦する眞似 く病人を取園 して頂受す。 所 み問 卽 に誦 高聲 煎茶 ち 今の て日 經 に誦 などし 0 3 延命 讀むこと二三十 玆 問て云く、 火 6 經 秘術 て、 K ほ L す。 其經は 經 て、 夫つぶさに 0 て法樂を擎 なり。 件 此 を盡すと云 か 熟 郷 K 顙 0 大 何國 一大事 を掛 吾子 を讀 見 聞け 际 ゆ。 其妻 如 b は胡 返 HIII 8 ば 何 來 K 有 3 世 7 立

八

重

葎

卷之二

覺へ 二十 及ばざる有難 世 表具致させ、 て、 を悅ば る大善行は是有る間敷覺へ侍り。 御 王 一ふ時は、 候。 枚相 比叡 中 は L 山 此經は忝 添 申 むるの へ合進 K 空律 き事 上段の床の間に掛け置き、 及ばず、 火難盜難、 みに 一覽侍 fili くも寛文癸卯の頃かとよ、 共數多度有之、 に命じ、 して、 り。 天下泰平、 七難 此經 利益 即滅 如 すくなし。 何 の無 K 別して金毘羅秋葉 御當家御代長 七福 b 驗 迚の御事にと存じ、 功德深 老僧 時 卽 生 々に一 若夫れ金毘羅秋葉 が身 人王百十三代靈元院法王樣院宣 か 武運 5 久 んず經 の上 0 絲 を助 网 派 の否を挟 Wit: に 馬声 を撰 け養 の神 取 延命十句觀音經と申 0 b た の今號 び出 U. 虚 7 8 んで合掌低頭せ 也. に相 K 御壽命 ١ は、 叶ひ 心 0 是 上覽 如 も言葉も 候樣 も長 K さ 撰び に備 は、 過 有 を き 遠 3 K

書して以て 候 と御 進献す。 勅 使有りし 卽 ち今の か ば 延命 震 空承り、 十 句經 深 是 いく大蔵 なり。 共頃 に入て精しく尋ね探て、 三條 通町家 の何某が 基

治

0

重

证

に罹

つて、

百藥驗

なし。

其夫甚

だ是を悲

L

み愁

て、

行夜

北

野

0

神前

自

皇 終 人 薬 忘 を 心 蘆 h 猶 0 L H 奇觀 て深 な の實號 れ か h 雁 0 御 寸志 待たんや。 は、 我朝 3 を 武 L き淵 全 る 迎 趙 妄りに自ら尊大に K ふするこ より存じ立 是 天運盡きずして、 昌 b 0 に以 心 7 から に臨 長 幅書立て進覽致 なり。 は 花 久 寔に恐るべく愼 平 8 K て當時無雙 と得ず。 相 御壽 るが 韓 是故 漢 ちたる追從に候。 國入道 如く、 命 か に昨日 馬 B 一清盛、 し候。 して、 漢土 長 0 1 御富 薄き氷 戴嵩 < つをや期 御望 L K 字治 **梵釋諸天有ることを知らず、** が牛等數百 御 貴、 子細は一 む 7 は殷 を踏 ~ 子 do 總じ 是な きは 孫 世 0 重 惡左 疊 8 W 0 も繁榮せさせ 紂王、 て書書 昨 Po 至 く御仰も出されず候處に、 るが如しとは、 天 一大臣 軸 理 極 日罷上り候 掛 な 天 0 夏 神地 け並 掛物等 御事 b 信 の桀王、 賴 祗 5 玉 K 古 是を罪 勝賴 ~ 見請 ~ 0 刻 ~ たり 類 君子安に居て危きを K か 幽王、 殿閣 云 をさ 5 L け 共 は、 奉 全く仁慈忠恕 と乍陰祈 せずして、 < り候 0 ~ 厲王、 郷 縱 戰 に、 雕 TUF ひ慧操 金毘 悠 K 此 秦 時 兢 b 此 你 凡 1 上 景 羅 0 K V 始 服 31-% 林 秋 方言 2 0 0

八

重

準

卷

之二

萬 一世を經 て衰減是無き樣 0 至要第一なぞと御覺悟 是有 るべ く候。 大凡列 國 0 ik

侯 の御徳行には、 尋常節儉 を守らせ玉ひ、 萬民 を憐愍し賦 稅 を輕 くし、 或 家 を

安 撫 L 王 30 より 外是有 るべ か らず候。 夏殷 周 の三代 よ り牧 鮲 到 剁 0 E 侯 0 國 家

忘れ を亡ぼし、 ざるは、 其身を失ひ玉ひたるは敷も限りも 君子 0 人なりと中 本文も侍 るか 無き事 6 に、 共 日 頃 E の博 候。 學文才 安きに居て危きを は透 2 打す

7 な か 世 王 U. 文不 知 の朴實頭 の尼入 道 0 ان K なら せ E U. 朝 14 K 佛; 加 を 专

信 仰 世 させ玉ひ、 武運長久、 御子孫繁榮を御祈 り可被成候。 古來より智鑑高 明

文武 兼 ね 備 6 せ玉 3 名大將八幡太郎義家、 坂 0 上 0 田村 丸 鎌倉 0 右幕下 賴 朝

清 北 條 共外 の泰時 名有 熊谷 る諸大將、 0 庄 司 次郎 時賴時宗父子 直 賞 主 の間 馬 0 判官 何れ 松 も諸佛諸神を尊信せさせ玉 久、 楠 兵 衞 IE. 成 恶 七 兵衛 3. 景

共 外 古 张 無智香 思 0 暗 君 短才劣智 0 恩將 は、 富貴 に 治 b 武 備 を特 んで 天 理 35

恐れ ず、 佛神 を信ぜず、 民 を貪り國家を苦るし 8 武運 111 K THE THE き果 て、 終に

## 1

## 附けたり延命十句經靈驗記

九州何某侯の殿下近侍之左右に贈りし法語

極之御 先頃者殿下の鈞命に任せ、 馳走、 老後 の怡悅是に過ぎず令存候。 不慮 に推參致候所に、 殊又當時無雙之珍敷御庭緩 諸君 0 御取持に依 て、 人內熟覽、 過分至

老松古栢 影 澄潭に映じて、 常に千秋の翠光を浸し、 快巖奇石、 虎豹列 り睡

て、 永く百步の 威を逞しらす。 林樾 の奇觀。 堂宇 の美 寔に 以て目 を驚 か L た

る事 ども K 候。 老僧壯年 の頃よ り諸國を遍歴、 處人 の名藍大刹 豪家富人 0 居

所をも遊覽致候へ共 寔に比 類 も無 き壯觀 殊又數代以來 終に 衰減無 く繁築せ

させ玉 やらんと感じ入 ふ由。 如 る御 何樣是は其先き如何 事 候 此 E 猶 女 な 陰徳行を精修せさせ玉ひ、 る積善累徳 0 人 0 御 後胤 にて渡ら 蘭孫蕙子、 世 Æ 3.

八 重 菲 卷之二

白隱和尚全集第六卷(四九

| 八 重 花 卷之一、四娘孝記終 |  |  | 小野田五郎兵衞久繁 | 印刻施者 遠州高塚住 | 沙羅樹下白隱老衲書 | 惟時實曆第九己卯蔵新秋二十五英 | 成ぜん。虚空は盡ること有りとも、我が願は盡ること無けん。南無妙法蓮華經。 | 薬庵主、仁岳宗寬庵主、娟室妙嬋大姉等の三靈及び一切衆生と共に無上菩提を |
|-----------------|--|--|-----------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

白隱和倚全集第六卷(四八)

企 天 观ま 孝記、 菩薩 な書 K 如 玉 b れ させ玉 勝り 何 0 で往 父母 な 父母從類 か 利 を。 期 TL 如 文章 T 3 し。 佗 0 願 生淨 E 大善行 は云 ひ、 から 七 0 大善行 くば 孝心 然ら 堂 も無き大善行たるべ は 士 拙 3 伽 四 0 未來永 世 及び を誰 弘、 藍 ば なく、 0 に及ばず、 善果疑 を造立 間 卽 に望 0 老僧 願 ち H 文字 切 も精 輸 見聞 劫 あ の信男信 12 から U 5 ١ 0 是有 惡趣 鞭 方寸 修 き ん人 は 切衆生 ち 干 王 麁 L L 勵 法施 るべ 僧 を K は 野 玉 女達 を請 4 救 は、 ん人々は、 な ~ 進 か 七世 b と共に無上菩提 利 は か に此善行 らず。 打寄 ま 佗 ľ ん。 2 し。 の父母 专 L 0 T 微 b 寔に 20 百 然ら 唯 王 顾 味 必ず假名書 梓 を普 を は ば ~ 願 K 少 目 0 か 見 くば 云 飲 卽 命 H 0 こく告げ L そ 3 食 あ を成 Ľ 宛 ち菩薩行 十方十 の銭財 な に及ばず、 を た T 然ら き書寫 は 供 h ぜ 即 知らせ 世、 見 養 施 2 が即 を地施 力 か から L 0 ١ 為 御 0 た IE け 0 中度 大善行 從類 ち 加 調 た 2) 6 因 世 廊 被 御 III る善 に K N L へきこ 主 **殺鬼** 力 fili 契 K よ 柏 を 梵 流 事 ŋ 71-0 此 を とよ。 岳 釋 6 加 0 初 布 DL な か 智 は 諸 幽 逝 娘 3 8 1

八

重

葎

卷

之

八

B 贵 き御法なれ ども、 切 衆生 0 無明 塵勞の 淤泥 の底 に在 す は、 貴も下賤 专

蘆根、 宮も 藁 H 浦 B 可 根 無明 间 0 に泥土 泥 士 K なるが L 7 分 如し。 院 無き事 池水の澤を受け、 恰も 述 0 泥 土 春夏の 0 底 K 暖 在 を得 て芸 る則 根

菖

只

は、 荷葉 图 K 2 L て根莖 萠ざし出 て、 革総 に開 敷する則 は、 寔に 色香高 贵

丁 K た る花 の君 子 なり。 萬紫千 紅 万 K 嬌 色を逞 3. す 2 V ~ ども、 日 を [ii] うし 7

以 莊 削 るべ は、 か らず。 唯 是 枚塵 人 K 本 勞 具 0 泥 の眞性 土 な も又斯 b 日 くの 徭 然とし 如 L 精錬刻苦して心華發明 て貫通す る K 到 7 は、 世 天 地 ざ 3

指 萬物 馬 長河 を攪 いて蘇 酪 とし、 荆棘 を變じ T 栴 植 林 2 成 す。 渚 佛 \$ 是

を得 て無 上正覺を 昌 ~ 王 50 是 を失 3. 則 計 佛 专 また是一 枚の毛道凡夫。 是故

5 に 3 0 切 衆 み 生を 唯 返す L T 1. 佛 经1 も願 見 を ふ所は、 N 6 か L 20 切 h 世間 か ため 0 善男善女。 に、 唯是哲 久繁 時善巧方便 から 四 娘 孝 0 居皇 順 喻 0 美 な

志 に効つて、 縦ひ 父母 は現世 K B あれ 未來 に B 世 よ、 永劫 流 丰 0 苦輪 を近 から

自

秋葉 是又 大概 は何 に古今無雙の大善行なるぞや。 日 の卷末に筆記し置かせ玉へかしと。 つること數行。 に六歳なり。 四 女子を出 ぞ 妙法は人々本具の真性にして體なり。 利 を書 久繁。 Po 算數 他 遠州高塚地藏院にお 善行 し畢 るも霊 答 L 日、 の微志 其筆跡大略優劣なし。 て相 W すべ 7 如。 三度頂戴合掌して云く、 日 見 予を請じて供養する次、 なり。 か 寔に老婆が 世 らず。 L 人 せの K 久繁が日く、 いて息耕百則の頭古を評唱して以て法施に當つるの 中に就 本 姉 具 長文章、 久繁が云く、 は 0 + 性 て獨り蓮華 予もまた隨喜の餘、 予一見して感歎に堪へず、 四 蕨、 人々片腹痛く思ぼさん 萬物 妙法蓮華經 書きも書 蓮華 三娘書寫の法華經を出 妹は の根 願くば彼等が書寫の始末を彼 十二歲、 を以て妙法 は譬にし 元 5 たり、 の説得て聞いつべしや。 天地 て用 寡陋 其次 0 勸め 0 大祖として、 譬喩と称す なり。 を顧 は八蔵 de do 覺へず老淚を滴 址 みず、 勸 して予に示 か 問 8 しけれ \$ た 季子は纔 3 卒に り。 こと 亦 0 £. 並 共 日 經 寔

重 葎卷之一

秦俄 野山 b. ど散 天象時候を分ち、 を傳 所 K 2 相 8 越お せずと。 密不思議の大陀 數 成 b 授 0 字形醜拙笑つべき點畵多し。 に亡び 開 して、 ね 千 L 來ら 祖 Va るを我が世誰れぞ常ならむ、 百萬言、 て漢家四 遍照金剛大士、 て趙高李斯が輩再び竊に文字を製して以て不忘 此偈 大に文字を起す。 世 王 算數 生植 U. 古來 百年 羅 氣形 門なり。 专 忽然とし 諸行無常等 及 の王基を建 33. を羅 天然の宿智を圓 枝葉盛 此 7 か らね、 の大陀 四十八字 添くも我が日域ひら假名の文字の如きは、 らざるに到 つ。 0 有爲 四 平仄を定め韻礎を居へ、 に繁茂して、 子房 羅 句 尼 備 0 のおく山けふ越へ 0 の文字を 偈 大陀羅 せさせ玉ひ、 る。 に配當 蕭 何、 然りといっ 尼 丁刀相似 を説か 韓信 以 すといへ て、 渡天して悉曇の玄微 に備 てあさき夢見しゑ とも 純 せ 周 ども、 勃等 字葉有り韻 50 E 魚魯參差 凡下 淵 50 妙 の諸賢 蛇に 內 色は 0 0 大 制 秘 た して大 鄉 は 匂 す 府 b. 77 班 實 高 る 有 ひ

を精書す。

何れ

0

善行か是に勝さるべき。

予實曆戊寅

の秋、

田

正

久繁

から

清

に

應

自隱

和

倘

全集

鄉

六

您

四四

以前一向文字無かりし時、 熟 々考るに假名文字は眞名字には遙に勝れたること有り。 縄を結んで萬紀の覺へとす。是を結繩 子細は開闢の後三代 の政と云ふ。

後 來蒼頡と云へる者、 鳥獸の里の跡を見、 むしの木を蠧たるを見て、 総に文字

0 形を作る。 是より文字次第に起る。 是故に王導と云へる詩人、 蒼頡と云へる

題 にて詩有り、 跡を見、 文を成して結繩に代ふ。 皇風儒教公然として興 る。 後

來世衰へ人薄ふして、秦皇中に就て暴逆なり。常に酷更の輩を愛し世を苦しめ 民を貪る。 尋常世上に文字あることを憎み嫌ふ。 其子細は世に文字書藉有れば、

古への仁君明主達の寬仁博愛の政道を見習ひ聞き覺へて、 當時無道聚飲刻剝 0

非義 の苛政を憎み謗る。 此において一切の人をして、 無智昏愚犬馬に齊しか 6

L まく欲して、 儒を把らへて盡く穴にし埋め殺し、 書籍を集め積 み重ね、 火を

放つて盡く灰燼とす。 天下仁道の根を斷ち、 文字の底を拂て以て足れりとす。

然れども天下萬紀の政務において、 葎 卷之一 文字無ふしては事足らず、 叶ひ難き事共多

重

は、 すり紙筆 ば、 に入りければ、 との は時有て壞滅すること有り、 なりとい 悲泣 見るもやさしく哀はれなり。 まだ手習の功もなく書寫する事も叶はねば、 乙亥の秋より丁丑の暮に到て、 を進め、 のなきなげ とも、 見る人淚を滴てける。 湯茶の給仕などして、 四 女子をして、 きは、 今は 般若 露座忘れ果て、 永く般若 此は是久繁が黄葉啼を止むる底、 の因緣は、 其中にいぢらしや末子おそのは六歳なれ 法準 常隨侍者 の因終を結ば 全部盡く書寫し終る。 塵劫を經れども造ること 五部 の如 朝夕三姉 0 法革 ۲, しむ。 ---の第二 の傍を離れず、 姉 百千 の書寫 なる書寫 暫時 見る人 無量 を助 な L の善 の實塔 湿 け 三味 聞 書 巧 を

て法革 を以て法華書寫し玉ひにたりし人々は、 部書き納 め玉 ひたる人 々は、 漢家にも本朝にも終に聞きもこそ及ば 数も限りも無き事なれども、 假名 字も

く人、

11:

く賞歎せずと云ふことなし、

寔に又なき大善にあらずや。

古來眞名字

1

て實曆

心 無き人 K は、 ひ らが な書きなど云へ るは、 桃 ろら、敷拙 き事に思 ほさめ れど、

ね。

善行 + 卷宛 な 三 を以て書寫せよとて、 せて法華一 夫善行は無量無邊なり。 の日 にて御咎め有るべきぞ。今日よりは誓て落淚一滴もすべからず。 父母斗りの不孝か りても見よや、 か 四歳其名をおさきと云ふ。 脚 ۲. 分け取り、 を行じて、 0 な と云 しならべ、三人に相渡せば、 如何なる善行を修してか父母の未來を助け奉るべきや。 50 部を書寫せよ、 父母 季子 心を澄まして書き初め 淚 は。 のこぼれて永き夜を一ませも寝られ は纔に六歳にて の未來を勵み助けば、 假名付きたる法華經一部を買ひ求め、 老 中に就て讀誦書寫を以て第一とす。 い朽ちたる祖父がためにも大不孝の孫共なるは 眞名 姝は今年十二歳おやすと名づく。 は儞等が及ぶべき事に おそのと云 各々墨すり流 L は 上も無き大孝行なるべきぞ。 殊勝 50 K し筆を染め、 四 も又哀はれ 女各 しあらず、 ぬぞかし。 々精心を凝 筆墨料紙相添 願くば三女心を合 其次は旣に八歳 なり。 法華經八卷を 久繁が日 返して思へば、 ひら 少宛なりとも らし、 姉 假名文字 がは今年 と冥土 四 へ机 女子 3

八

重

動す。 事、 善行 く涙、 傷 を愛育す。 四 母 大姉と稱す。 くて儞等 て云く。 甲戌の夏、 を苦 見る者淚浮ぶ。 恐 豊に是孝子 を修し、 冥土 聞く者魂蕩す。 ろ ましむる由、 から 汝等晝夜に父母を慕て悲泣す、 L 悲しむべし、 K p 如く晝夜に泣 憐むべ 忽然として歸寂す。 末 父母未來永劫を助け奉 ては火の雨と成 0 の世に斯 心ならんや。 Ļ 寔に恐るべし。 女総 久繁、 き悲し 其翌寶曆乙亥の歲六月廿二、 に明 る所へ行きたらんには、 四娘子乍ち孤と成て、 び出 つて、 朝夕悲泣を見るに忍びず、 み、 左なきだに不孝 せば、 仁岳宗寬庵主と稱す。 儞等 火 るは、 人の子の習ひ、 の雨 質に 三娘 から 父母 を父母 今古孝子の習 同行 理 りなり。 告る所なき者 の上に晝夜に の子は奈落へしづむと聞 の上にふらせ、 に聲を放 如 父母遷寂 何 葛女又遠近す。 すべ **葛女憂恨を押** ひなるものを。 去りながら、 一日靜に四女子に告げ きぞ。 公つて泣い の後、 の如 ふりか 大難義 3 加 L 心を読 父が ムつて、 汝等 摩四 娟宝 其哀 へて四 身に くも か 左 が泣 は し大 < 降 啖 妙 な る 無 父 悲 澗 を 女 0

最初菩薩行 の時 より、 常に利佗法施の行を好ませ玉ふ故、 勸請を待たず、 近遠

を論ぜず 行つて教ゆるを以て自行とせさせ玉 50 近頃 (孫なり け る四 女子 K 大

善 なる者あり。 因を教へ て大善行を成就せしむる者有り。 其先如何なる積徳 の人の後にやは有る。 遠州高 塚の住小野田五郎兵衞久繁 家産 十數世を經 て衰減 世

ず、 世 女一 鄕 の大家に して、 世 H 鄕 の善士と稱 世 5 る。 中 に就て久繁 一入鄉

黨に宜しく、 鰥寡を憐み、 孤獨を惠んで、 徳行怠ることなし。 一男子有り、 小

若 野 き 田 を先 源助と云ふ。 き立て、 家督 つれ なく残 の長子なりしに、 る老 鶴 0 孔子も、 本より定め無き老少不定 鯉 魚の悲嘆を懐 か 世 の境ひなれ 王 3. とか ば、 Po

悲 しむべし、 彼の長子なりける者、 寛保壬戌小春の日あへなく遠逝す。 梅岳智

上座 と稱 す。 久繁 愁傷 K 堪 へず、 其妹葛女と稱す る者 有 b 容色衆に越

老總 孝順佗 に十 に勝 年餘 れた る者有 既に四 女子 b を得たり。 同 姓 の子 小 不幸に、 野 田 五 兵衛なる者を迎 して難治 0 重症 に催 へて配遇とす。 つて、 寶曆第 偕

は今生 待 科役 利佗 墮して、 是 遠 を學ばず、 IE. 愛嫉妬。 に随て乏し。 たず、 卽 國 0 に佛 ち衆生無邊誓願度の大願輪なり。 の大善 を重ね、 知 佗 識 0 常に 福貴自 恰も 國 無量 に逢はず、 は常に遠雕行を好 **日行を行** 0 只自利鄙 常夜 國家 越 勤 人 劫數の苦恵を受く。 在 8 × か 7 ぜ の闇 な を貪り、 と成り、 12 法施 悟後 て飲臣を愛し、 りとも、 少の小善を修して、 んとならば、 0 の修行 如 を行ずべし。 L 萬民を苦ましめ、 ませ 今生の福貴自在は未來の三途地獄と成る。 近遠を擇ばず、 を開 是故 E 50 妻子将風は 是を凝福 に限り かず、 酷吏の輩を放て、 何 線に隨び機 大凡出家遁世の上士 利佗の大善行を行ぜざるが致す所 ぞ 佛國土の因緣を知らず、 P は B 親疎 云ふに及ばず、 自身は死後には燒熱無間 無き國家の 111 砂 の変 に應じて、 る遠離行 を見ず、 と云 年々に賦稅を切 一致を恣 50 徧く一 とは、 は、 普 山海遙に隔てたる < 過 に 人 切を利 一去の 0 L 切を利 發起勸 菩薩 切 萬善萬 是盡 の悪趣 資财 0 り上げ、 話 盆 0 なり。 統 す。 威 く眞 佛 青 は日 す。 は 儀 行 を K

白鹽和尚全集 第六 卷 三八し

是

故

Ė

無き國 ず、 菩薩 皆盡 大事 行じ、 ず、 し。 て、 て勵み進 大善人達 は 几 淨 を知 弘 朽ちず、 0 < 漏 過 威 貴 王大臣、 酒 0 士 切萬善行に勝れることを菩提心と云ふ。 んで、 宴遊興 去前生は、 らざる故に、 K 願 0 儀 0 再來下生 を知 誇 輪 か 空し た を知 b. は り玉はず。 萬善を行じ盡し玉へども、 長者居士、 の淫樂を好 自 h からで、 しもまた し來 在 玉 萬行萬善。 はず。 古今多少の智者高僧往 を恃んで、 b 宰官波羅門、 今の世に高位高官、 法施 見玉 玉 んで、 菩提心 3 利佗 智行兼備、 5 人 **鶩鷹の逍遙を好んで、** こと能 多く美女を貯 K な な の菩提心お はさ bo 大名高家等の富貴自在の人々を見るに、 はず。 見性得悟の眼無く、 誰 定慧具足の智者高僧及び積善不 da 故に、 K L 然れ do に邪道に墮ず。 是を悟後 福貴自在 はさぬ故に、 妖色を集め 淨 過去 ども 土 K の善行 生れ 過 川 の身と生 0 修行 去 狩 り野牧 ん て、 成 0 萬善行 と云ふ。 佛國 今時世間 は露 佛は 胸中 る。 佛 塵忘 存 土 0 K 大恶 悲し は湿 の因縁、 は常に憎 成 r も寄ら 際限 是等 北 6 む所 行 果 退 き W を T 世 2 \$ 0 0

八

重

有り、 學ば」、 問 5 葛は 間 羅 我其 胡 城中 不何をか 為 0 冥王 人ぞや。 教へんやと云ひ単て、 冥官皆 日 品霊く像 ۷. 世間 を設け の人なり、 香 忽然として見へず。 を焼 鎭江 Va 7 市門 の大守なり。 拜 す。 其子直に鎭 儞 行 彼常に V て此 語行 江 人を K

行 て繁に 副 L て問 て云 く、 君侯何 の善行を修し玉ひてか冥官 0 ため に如 是拿 信

世 5 れ 玉 ふや。 繁 0 日 3 我 K 大誓有り、 尋常 人を利するを以て専要とす。 日

利 す る 0 法得て聞 13 2 ~ L p 日く、 人を利 するの 法千般有 b. 鰥寡を憐み、

日

に或

U

は

[24]

五條、

或ひは二十條。

今に到

て四十年終に間斷せず。

問ふ、

人を

孤獨 は 人に善因 を恵み、 を教 飢 へたるには食を與へ、 て善行 を修せしむるを以て第一とす。 病めるには薬を與ふ。 上 天子 中に 卿相 就て尤も貴 より、 下 き

寒 賤 0 細 民 K 到 る迄 봡 提 近携教諭 L て諸とも に善行を修す るの み。 此外更に何

累世 を か 知 經 5 て衰 N やと云ふ。 へずと。 此等 其子歡喜再拜して退く。 0 故實 を開 くに つけ 後來葛長壽を得て坐化 7 易 法施 利佗 0 善行は貴 す。 ぶべ 子 孫

を

其父馬 はず、 有り、 なり。 3 入れし物に露たがはざりけり。 らず。 追 5 る。 K ひ行くこと七八丁。 我が父なり。 2 と云 革 馬 假。 を留 見捨て玉ふこと如此なるや。 上に 靴 初に 馬に乗り徒を從 昔し宋朝 三界秘密 ひ 雙 8 き。 まします B 頭 人 其武 に善因 供奉の人をして其靴を取らしめて、 を あ 0 の大法秘法を行じ盡さんよ 廻 る店先きにあ 大觀年中に武士 は、 士其邊りに立留 らして云く、 を教 是を見るに追 へて此 正 しく我が 誘 面を過ぐ。 bo 即ち其靴の來由を問ふ。 引 汝尋常 あ L 願くば一言 父上にてお b へども及ばず。 其大さ格合左なが つて是を窺 て善行を進 少し求る所有て、 靴 葛繁 を留 b. から の御教を惜しみ玉ふことなか 修 はさずや、 50 めて修補 是に過ぎたる善事は是有るべ 志行を學ば 世 直に行く。 其子聲を勵 果 L ら我 L せ、 自 主人日く、 T せしむ。 何ぞ言葉をも 京都 是菩薩利佗 馬 が父葬送 7. 上 是可 まし 其子其後に隨 0 の小問物店 人 來 ならく 日又來 て呼 昨 を見 0 日一官· TJ: 0 んで云 大善行 か る。 0 け b 棺 を見 3 れ。 取 か 无 實 人 に T

切衆生 とす。 の類 是を佛國 ひ、 土の 就 く是佛國 因緣と云 土の因縁なり。 50 問 5. 作麼 原るに夫れ諸佛刹土は虚空の如 4: から 例 國 土 0 因緣。 答 7 日 く. L

金 銀 を鏤 めたる飛樓湧殿 0 經營莊嚴全く無し。 須らく知るべ ١ 活 佛 0 刹 士 は

菩薩を以て莊厳とすることを。 坐して説法 せさせ玉ふ時 無量 Ш の回頓大權の諸菩薩衆、 林 廣 野 樹 下 石 上 何 前後に圍繞して大法會 オレ 0 所に 多 せ よ 佛 湖沿

を 補 佐 L 玉 5 是即 微 妙 0 大莊嚴 な bo 問ふ、 共大菩薩衆は、 何 れ の淨 土 よ b 來

儀 L 出現せさせ玉ふや。 否とよ、 一人も佗 方の佛 の淨 土 より 來儀 世 3 世 王 5 に

L あ らず。 盡く是菩薩初發心地の時より一切衆生を見させ玉ふこと一 子 0 如 <

是故 憐 愍 に云ふ、 世 さ せ玉 菩薩は上、 ひ、 晝夜に 菩提 提携教諭 を求め玉ふが故 し玉ひて、 諸共に に、 常に衆生を教化 佛道 を勵 2 水 正玉 めさ 5. 世 とは、 王 5

是此 0 謂 なり。 能 化 の菩薩、 所 化 0 衆生、 相 共 に信 心心 0 功果現 前 して、 今圓 屯

菩薩 歴衆とあ らは れ 王 50 皆是 從上所化 0) 切 来 生 0 類 Ch な り。 熟 K 顧 3.

大

權

0

劫 行ず 隻手 勇猛 老幼尊鄙を擇ばず、 大法財を集め、 若人見性 先づすべからく誓て一切衆生を利濟すべし。 道無 と云 0 から を渉 晋 上誓願 るに制禁有り、 摩 50 の無生音を聞くべし。 3 の精進力を憤起し、 を止 7 四 退 不淨說法 弘 轉せず、 掌上を見るが如くなることを得んとならば、 めよ。 成 0 哲 是を四 常に勤めて大法施を行ずべし。 願 い輪・ 而後精 無緣 地獄 毫釐 緇素男女を觀ぜず、 弘の誓願輪と云ふ。 衆生無邊誓願度、 0 K も勝他の心を交へ利名を貪る心有らば、 しく諸經論 刻苦精鍊 造す。 大慈悲を抽んで、 隻手を聞き得て徹底なることを得ば、 唯願くば して、 を採 b 煩惱無盡誓願 志を定め力を合せて、 若人無上の佛道を成就せんと欲せば、 囘見性、 若し夫れ衆生を利濟 切衆生を見ること、 廣 切衆生と共に無上菩提 是を菩薩の威儀と云ふ。 く諸史百家の書を究めて、 掌上を見るが 斷 勵み勤めて急に須らく 法門無量誓願學、 教論 せ 是を不浮説法 捨て去て一切 如くすべ 子 んとならば、 して、 を成ぜ の如 法施 < 徧 L 應 を 3

重 準 卷之一

八

と得ず。 盡く是今時多少默照邪禪の功勞經たる者 なりと。 るも能見無く、 魂不散底の窮鬼子 僧聞き了て大
い一
聲して、 所見なく、 と成つて、 自無く他無き底 作ち雲煙 醜拙最下の階癡見を恃 のなれ の瞎死水裡に沒溺 の如く泯滅 の果なり。 し去ると。 偶々総に一智半解有 んで、 して、 THE SHE 出 此等 く云 離す の輩は s. るこ

て、 衆生の度すべきなく。 諸方を罵詈し、 佛祖を並吞し、 一法の説くべき無し。 放蕩麁野、 宇宙雙日なく、 見る人眉を皺はむ。 乾坤唯一人と稱し 咄哉 店 挺 奴

智慧は蚯蚓の如しとは是此謂なり。 此等 の輩 を斷見外道の魔種族とす。 何が故ぞ。 昔し央軍解、 無相の見 舎利弗を呵して云く、 泥の底に沈んで、 汝 から

法を見ることを得ざる故なり。 中頃、 春日 大明 神 解脱上人に告げ玉はく、 拘婁

孫 が佛より 以 來 の智者高 僧 **荠提** 心無きは 皆虚く魔道に堕すと。 此等 の故實 を開

< に付けても、 歸命し、尊重し、信受し、奉行すべきは、 無上菩提の大道、 佛國

土

0

因緣

菩薩

の威儀是なり。

若人菩薩

0

威儀

を修習

世

6

とならば、

先づすべ

自壓和份企築第六卷 ( E

奘三 迄焼け p 爲 默 鐵 こと二三 0 中に入て、 0 る 0 形 部屬 の人ぞや。 些 桶 中 K 奘日 藏 して目 K K 半箇 の中に隱 類するも 渡天 上つ 0 枯 < 如き、 汕 坐して も亦 三生六十劫 を收 0 て世界皆一片の泥土と化す。 小時、 大覺世 彼乍ち AUE. 日 れたりとも 縦ひ 終に 3 せ。 の有り。 L 或 کے 一尊出 目 袈裟 る 生 半箇 我は是入定の僧なり。 果し 涯 を 縱 世 開 を滴 熟々見れば、 所 0 も人を利する底 U 成道大に人 て佛 形 山 又滅 三災壤劫の猛火を如何。 V T 腹 相 H 道を成就することを得ず。 廻 盡 有 碎 せず、 顧 り。 け裂け して默照枯 す。 天を利濟 玄奘頓 鬚髪四方に埀れて膝を過ぐ。 壊せずとい 其時 蘇 7 の善行無し。 息す 數 釋迦牟尼佛は未だ出世 7 仭 何 坐すといへども、 し了 小磬 るが の鐵桶 0 舟崖 へども て、 を出 如 Ш 入涅槃 今時 と成 し。 石 河大地を燒破 して 槨をか留 縦ひ N默照枯: 問 る有 永劫恬淡 耳 7 0 石槨 後 邊に bo 日 終に二乘 旣 坐 せさせ 3 8 端然として 其中 0 K 虚 な ん。 中 T 儞 斷 111 V 有餘歲 K 見撥 玉 は 7 間 昔 小 四 0 舊軍 是胡 坐 はず 打 禪 果 1-L 玄 無 天 0

I

葎

卷

之

數を知 祖 貴ぶべく、 The same 周 成 とて、 高 h て膝に到 石槨を開けば が準、 して、 より梁に到 付 明 く是蔵月を歴て、 た の大賢聖にてましますぞや。 舊 り。 らず。 大神仙 再 る。 0 寔に惜むべ 拜稽首して立去りけるよし。 如 贼 不慮 くに 鷲 る千有餘歳、 TE と称 THE THE き見れば、 人有り、 く頭 石 に 片 槨を收め、 世 處 時 し。 を重 られて、 も込 端然として默坐して大禪定に入る人の如し。 の大墳墓をひ 熟々考るに、 遙の星霜を歴で、 莊周 れ 屈 7 せず、 各 日 八百の壽算を保ち、 の塚と云へる文字嚴然として石槨 儞等容易に觸忤せば、 ٧, 々力を合せて土石 端然清坐の 此 らけば、 貴ぶべ 上古 は 是莊 より張華費長、 魂飛び魄散 Ļ 老列と称 作ち大石槨を見る、 功 千年 晋より宋に到 を集め、 守一 せず、 必ず御罰を蒙るべ の歳華を重さぬ L 無適 て、 再び 鐵枵蝦蟇 四大分離せざる の徳なり。 V とも る數百年間、 の蓋 一箇の 者ども悦び 看爱 貴き智鑑 の裏 慈童彭 塚墓 とい きぞ 寔に に彫 114 を オレ

功盡き、

力衰

る則

は、

終に壊滅に

師す。

是故

に

云

5:

今漢

の時

0

人を尋

是なり。 故の如 よし。 坐し 槨を見る。 木裏に瞳眼すと云ひ、 崖に手を撒じ、 忘すとい 大寂定中に在り、 恰も蘇活 小薯を持 K 佛道 7 生 又梁魏 を成就すること得じ。 くに墳墓を築き立て、 け 昔し宋朝の時、 するが如 し來て、 ども 人々驚き怪んで、 るが如し。 0 亂 絶後に再び蘇息し來らざる已前。 八識 の時 必ず手脚を着くべからずと。人々盡く感じ入て、土石を集め、 し。 竊に耳邊にお 袈裟 田中、 姓名を問へば、 有氣の死人と云ふ。 大風、 贼 軍 の形相些々有り、 财 晋の慧持法師と云へる石 槨を開けば. 今時默照邪禪 一刀を下し得、 帛 塚上の大樹を吹倒す。 いて打つこと二三遍。 を奪 は 我は是晋 んが為 の輩、 恁麼にして千生萬劫 一人有り、 氷盤を擲推 目を收めて、 8 の時の慧持法師 是を鬼窟裡 に 認得して大禪定中と稱する者 **乍ち目をひらいて廻顧す、** 處 碑を立て置き、 鬚髪重れ 塚破れて乍ち一口 L. 自 K 總に言はず。 0 墳墓を發ばくこと 玉樓 の活計と云ふ、 なり。 て膝 を歴 を推倒 K るとも、 我今既 今に到 到 僧有 の大石 D. L り 3 棺 に 默

八

重

菲 卷

2

世も、 底 死 は、 るは、 音より、 極なるぞかし。 此 にしあらず。 また無 に同じ。 の立枯 時に當て、 縦ひ眞正 恐怖死、 三塗を恐れず、 菩提 間遠き穿鑿なるはなどひしめき廻るやつ原は、 し。 れ禪法、 古來馬牛犬豕、 手早き得力なるぞや。 \$ 抑 も死後 能 の沙門有て、 如何となれば、 何れにもせよ、 唯 **兎角我も人も一回節死して見るのが、** 見なく、 默照枯坐の族、 超に超過して埓明くことなり。 未來有ることを知らざるを手柄とすと云へども、 の斷滅 豺狼麋鹿 所見無し、 不斷滅 大禪定を修し、 初 死に多種あり、 総に一 め死する時、 の類 是等 の法理 只 四 の來生を恐れ、 回節死して見れば、 の輩を邪 面 は 語音 精鍊苦修、 暫く八融頼耶 病死 汝 が輩、 見斷無の外道とす。 々地にして、 横死、 坐禪辨道參禪工夫など云 近代麻 菩提を求めたるは半箇も 夢にも曾 如何なる悟より、 大死人の如 節死、 0 三途 無分別識に歸入す。 恰も睡夢 の如 专 て知れらんこと 自死 く栗に似 彼等が 六趣 能所共 の中の 畢竟大豕 頓死、 隻手 专 如 たる 如 餓 き 後

より、 ۲. 時、 老翁老婆などの常々動もすれば云ひすさむなる大勢の孫子の中に逆さ事なき内 更々跡形もなく、 に切りたりしが、 りたるに違ひ無きものなるぞや。 たるが如く、 が如し。 たもなし。 の如くなるぞや。 に早くあなたへ 苦もなく、 兩度迄、 遙かに勝さりけるぞや。 此處をこそ西方淨土とや云ふべき、極樂國土とや稱すべき。 唯 二時程宛節死したりけるが、 一枚の黑暗深坑、 何の苦もなきものなるぞとよ。 まい 樂もなく、 唯四面眞暗やみにして、 我等も先年あの太郎めを生みたりける時、 なるほど御仰の如く、 り申度事よ、 結句、 恰も萬頃の碧潭澄み渉て、 殊更彼の死出の山、 時に傍らなる老女の云く、 生きて貧苦に責められ、 御迎を待ち兼ね侍るなど云へるは、 濃く寢入りたる樣にて、 何の覺へも無く、 現世未來の隔も無く、 我等も此以前大疫癘を煩らひける 三塗の河など云へる惡處は 波も無く、 病苦に惱まされたる 左れ 半日程絶へ入り死 左ながら濃く寢入 天堂地獄のさ ばとよ、 何の覺へも無 宜なる哉、 風も無き 尤道理至 御仰

重

葎

卷之一

患を救 對して、 往 菩薩 な 旣 させ玉ひて御物語有りしを、 此 は無きぞか 返すんしも頼み入る所は、 を書寫せしめ、 に申て、 に七日 H しつけ本の三塗の故里へ立歸りて、 經 K の御計ひにて、 の功徳に越へたるは無し。 云 ひ申てくれよや、 s. 暫く地獄の苦患を宥めて閻浮に返へし遺はすなり、 迄滯留したれば、 此物語を語り聞かせ、 ١ 人の死したるは何の覺へもなく、 人々よ油斷ばし仕玉ひぞとよ、 儞が父母の今の苦恵を助け救へ、父母の追修の孝行のためには、 纔に三五日 苦患を救ひ奉らんとならば、 我が身の上は兎も角も、 恐るべし、 唯今目のあたり打見奉るが如し。 の御暇を申請けて閻浮に歸へり來りし 唯 冥土の有様を告げ知らせ、 憐 むべきは無智の衆生の輩なるはと打し 果てしも無き大苦思を受け玉ふべきぞ。 今は是迄なり、 何の 油断し玉ひたらんにおいては、 合點も無く 兩親の菩提を問ひ奉り、 故の三
塗に
立
歸
る
ぞ
と
よ
。 妙經書寫 僧を請じて、 行いて汝が親眷に に越へたること 我は御本尊地藏 唯濃く寢入り 专 此妙經 0 を、 ほ 苦 北

白腰和街全集第五卷(二六

白

14

緩

H

と三五度迄教諭せさせ玉

一ふ甚深

0

大事義、

其時の御

仰

に、

汝が

事

は

間王

を成 ち儒 供養 本 受けながら、 來生有ることを知らず、 生残らず大利益を得 漢土に渡ること有らまし 言なりなどひしめき廻る底の斷見外道の部屬は更々是有るべからず。 b. に種智を圓にし、 切 其餘 三
塗 衆 佛 1. 生 0 は東 渭涇 尊信 隔 の周公孔孟、 の舊里に立歸 多 畜類 無く、 西辨ぜず南北分たず。 L 0 並 らび流 菩提を成就すべき時 讃歎し、 同然の心持にて貪瞋癡慢、 皆諸ともに ん。 莊老列等の聖賢一目なりとも見そなはせ玉はど、 て、 生死輪 然らば即ち今時 かば、 る 信受し、 無量 かが 劫數 自伦 伏 廻の苦報有るをも觀ぜず、 如 L 益 神農 今時無智 奉行 の境もなく、 の苦惱を受く。 中に就て憐むべく悲んつべきは、 運機に等しからずして、 の天堂地獄など云へるは根も し玉ひて、 黄帝堯舜、 邪智邪行、 0 邪黨 戒定慧 佛法大に行はれ、 調 の言葉に隨ひ、 御 禹湯 恣に大悪業を作り重 常 の三學を勤 文武 に此 偶々受け難き人 次第に 等 0 諸君 の輩 教に任 めて、 吳越 然らば即 を憐 多少の衆 を初 無きそ 恭敬 末代 地地せ 身を の隔 80 世 Ļ ね、 等 本 7 0 5

自隱和尙全集第五卷 (二四

白

些へ ずや。 渡らざりしことを。 非ずや。 ば 8 口をひらいて即ち言ふ、 る妄語は片言も又無しと。 神通妙用を具足し玉ひき。 られたる鐵枴蝦蟇東方朔彭祖慈童等の大神仙といへども、 にておはさずや。 晝夜に怠らず禪觀を精修し玉ひける由。 き廻はるやつ原抔片腹こそいたけれ。 渡りて白馬 我が宮女は向きの空谷の焼け獼猴の如しと。 寔に笑つべし。 然るに今時無智昏愚無賴の惡少共一束に束ね持ち來て、 に載せ來りてより後、 三皇五帝、 佛法は三代より遙 是等に付けても、 儒道の三教なるは、 全く是知ろし召されざる故に説かせ玉はざるものに 言ふこと莫れ、 孔孟莊老列等の諸 漢土に瀰淪す。 の後、 残り多きは三代以前佛法いまだ漢土に 奴郎辨ぜず、 是盡く如來の不思議の大神通善巧方便 三代前後の諸聖に天堂地獄などい 異端 漢の明帝の時 聖は の虚空寂滅の教なるは抔 是より難陀大精神を憤起し、 云に及ばず、 惜むべ 玉石分たざるものにあら 那箇か斯る希代の大 L 摩騰竺法蘭遙 若し三代以前 動もすれば大 大神仙と稱 に天 ひ L 世

I

葎

卷之一

奉る。 ۷, せ玉 云く、 望 天女の云く へば、 率天に上らせ玉 如來も哀れにみそなはせ玉ひ、 跡を續がせ玉ひ王位に登らせ玉ひける者を、 0 如くなるを、 んで相待 難 彼 へば來生 陀 是は如何なる處にて候やらん。 一樓閣有り、 御出家後動 の天女と汝が宮中の妃嬪と娟醜如何。 卽 ち ち 走り行 是は王舍城に住ませ玉ふ世貧如來の御弟子難陀尊者禪觀成就せさ 奉 せさせ玉 50 るも よそながら打ち詠め通らせ玉 もすれば、 天女多く列り立ちて閻浮の方を詠め居たり。 半路大空谷を過ぎさせ玉ふ時、 の いて問 なりと。 ふ實機閣 て云く、 宮中妃嬪 なり。 難陀歡喜して歸り來りて佛 或る時神通を廻らし、 是は如何 是故に多くの天女皆盡 佛の日まく、 の事を思ひ出させ玉ひ、打しほれおは 佛 なる人の住ませ玉ふ處にて待るや。 5 難陀言ふさく、 且らく有て兜率天に到 方便して無理に出家させしめ 獼猴 汝彼こに行 難陀一人を召し具し、 0 野火に燒かれて燼木 K 彼 報ず。 く列り立て の天女に比すれ いて天女に 難陀、 佛 佛に問 の宣 間浮を 5 玉 問 せ L は 兜 て 玉

白

重

八

即ち生けて歸さん。 なり むくべき様ぞなき。 て、 れ とし 社 に さ 顾 K ために説法せさせ玉ふ。 歡喜 る大火龍通身大猛火を帶び來て、 の中 んと。 自ら謂 くば火龍神 焰を捲 き。 7 へ請じ入れて、 ١ 坐 佛是 常に火龍 L へらく、 走り出て言葉を盡して請じ申し、 き、 玉 5 を の威 如來 知 説神に仕 ろし 神 世間今瞿曇沙彌のみ有 優樓歡喜 伏せずんば儞を目の 優樓 力を假 K 向 今符は是に留宿 召 て突く息は、 して、 優樓頻螺迦葉の如きは、 は大に悦び勇 へて大に神力あ L つて彼を伏せん。 て竊に 持鉢 彼 火龍を祭る。 L し玉は んで、 唯 の社を七重八重に捲き纒て、 て彼が門首 あたり灰燼と成さんと。 b. 火 て、 0 終日親切に供養し奉り、 若 我に歸伏せず、 人盡 天下既に定 雨 んこ し伏せずんば、 0 とを請 に立 如 く敬畏す。 舊婆羅門種にして外道 夜更けて、 < 、なり。 せ玉ふ。 ま 50 2 恐るべ 共靈驗 勢は妖疫神も 佛請 寔に憎んつべし。 岛 優樓 捉 あ に應じて端 瞿曇儞伏 へて灰燼と成 ら不思議や L 鱗を吹き立 K 火龍神 百 見 誇 して大 尺 b. の部 世 面 K ば を 餘 常 然 屬 0

經て、 べし、 漁村の小童なりき。 のふ。 りさき、 び死す。 んで空中の鉢盂を下ろして是を見るに、 置きたる空中二人の釋氏を見よ、 の漁人は卽ち今の五百の釋氏なり、 玉ふ。 ことを目 ことを。 今其苦報を受く。 我は其日大に頭痛して偃臥して日を終ふ。 佛は王舍城におはしながら、 或 盡く其肉を分けて聚り食ふ。 佛 是に付けても衆善奉行諸惡莫作の金文、 る時は大弟子衆を召し俱し、 のあたり の宣玉はく、 見そなはせ玉ひ、 柳の枝を以て彼の大魚の頭を打ち戲ぶる。 汝見よ、 小罪といへども遁るべからず。 同業の苦因、 猶好在なりや、 同業の感ずる所、 其時 目連の母、 目連に命じて母のために水陸會を修せしめ 忉利天へ登ぼら 不思議やいつしか二人共に鉢中に並ら の大魚は即ち今の瑠璃太子なり、其時 冥府に在て餓鬼趣の苦患を受る 同業の苦果、 是又宿債なり。 毎日須らく三復すべし。 目連佛勅に隨ひ、 せ玉ひ、 因緣會遇して宿債をつぐ 自 汝が鉢盂の中に隱 腰 時節因緣遁れ無き 恐るべし多生を 御母摩耶夫人の 我は其時彼 神通力を運 貴ぶ くし 0

重

一八

ず、 に釣 數を經れ 安着して、 るの 智の沙門の輩、 盡 汝等及び一 甚しきは 連其悲傷を見 足れらく を見て、 く群 み。 今十力具足 魚を以て營みとす。 h 昔瑠璃太子非道に五百の釋氏を誅戮す、 集 ども 無し。 のみ。 妬忌懐に溢 b. 切衆生尋常小罪と云へども、 空中に隠 虚 るに忍びず、 是暫時 し難 然るを如來總に顧みさせ玉はざることは何ぞや。 悦び勇 0 何の百味をか論ぜん。 如來 くし置きて、 れて罵詈して云く、 ١ の戲論に似たりといへども、 んで鯨突きを抛げ付け、 の身と成りても、 或る時、 數十劫 神通を廻 の前 五百頭の大魚有り、 佛 に間て云く、 らし、 宜く牛馬に與ふるなる馬麥を喫せしめば 海嶋に漁村有り、 恐れ 其罪 凡愚 竊に釋氏二人を執らへて鉢 愼 滅 の輩 熊手 し難 しむべし。 佛、 此度、 の所爲寔に笑つべ にか 其口業百劫を經れ し。 浪に隨ひて漾ひ來る。 總に顧みさせ玉はず、 け 數百 是故に一 釋氏の大難不祥是 罪業は小大となく劫 て引上げ、 人の漁父有り、 佛 夏馬麥を喫す L の宣玉はく、 段記 盂 ども滅 の中 此 に截 より 漁 目 0 常 人 K 犍 無 世

自

劫の昔、 恐れ慎 突き破る。 れ難し。 果を招く。 る忠難 嘆悲傷す。 飲食を設けて沙門を供養す。 供御に備へさせ玉ふ。 は からず、 は 顧 问顧 みさせ玉はず、 んで、 に罹 我と彼 熟 惡因は繊毫も遁れ難し。 みさせ玉はず、 其の宿報今無上正等正覺を成し、 汝が輩尋常すべからく恐れ慎しむべし、 5 々考るに寔に小罪といへども恐れ慎 阿難佛に問 小罪も又犯すべからず、 せ とは、 玉ふやら 如何 海嶋 夏明けて、 て云く、 徒 なる御事ぞや。 ん。 に日々馬麥と云へる荒々しき牛馬 佛、 江 其時我も又婆羅門の宗匠 の漁人なり 如來は正 阿難、 彼 阿 難 の金鏘は、 過去久遠の前、 K 佛 告げ 佛に言さく、 L き。 く妙行足無上士 0 王 日 三界の大導師と稱せらるれ はく、 むべ 魚を爭 調達が經營し設くる所なり、 は 3 善因は毫釐といへども空し L 善因 なりき。 大 汝が輩及び一 て櫓柺を以て彼が 佛 福長者有 夏以來一向二時 善果を招 何 昔 に與ふる品を 其供 0 \_ 夏二時 因緣有 りき。 切衆生 の莊麗 き、 左脚 惡因 ども遁 7 百 0 0 粥飯 か斯 味 尋常 な 粥 0 る 飯 4 を 悪 0 百

八

で瞋牙をか 或る時佛大弟子衆を率して輔羅城外を過ぎさせ みならし、 鼻嵐を吹き立て、 既に大事に及ばんとす。 玉ふ時。 五十の醉象列り並ら 諸大弟子皆盡 6

3 恐 怖 す。 如來 は少しも驚 か せ玉 はず、 微笑 して右手をさしのべ、 学 をひ 6 か

せ玉へば、 不思議や五箇の指頭より金色五頭の大獅王忽然として躍出して、 威

を震 て飜擲願呻す。 共學山 通げ失 岳を震搖す。 世 たり。 佛 は 計 多 の醉象皆盡 生废 劫 0 悪報を知ろし く恐怖して、 鼻を縮 召 して、 的 耳 金

を伏

せ

7

何國

とも

なく

鏘 馬麥の惡報を受けさせ玉ふ事有り。 佛昔し大弟子衆六七輩を率して佗方へ 趣

か 世 玉 50 半路にして金鏘 柄有り、 路に横はる。 調御一 見して、 低頭 至 を攢 25

て直 また飛揚 に立ち歸 して隨ひ來らんとは。 5 世 玉 ~ ば 大弟子 佛精含に歸らせ玉ひ、 衆 也 又同じく隨 ひ婦 床上に偃臥せさせ玉へば、 る。 誰か計 5 ん 金鏘 B

金鏘 床 を廻 つて離れ す。 佛 左脚を踏 み展ばさせ玉 へば、 金鏘飛遶 つて勢を成

を 貫い て穿ち將 ち去り、 忽然として見へず、 徒衆皆盡 く驚

脚

心より

足

0

甲

b. 子、 所暗記 諸 達 帖如として放たせ玉へば、 齒咬を成 せ玉ふ。 言すれ 賢聖に勝らせ玉ひにたりし其現證は無きにしあらず。 に、 るん 一眼を瞋らし、臂を張つて箭聲かけ、 天盡く歡喜賞歎し玉ふと。 竊 中頃提婆達多常に如來 請ふ是を恕せよ。 ば一失有 K 是を射る。 の失多からんも恐れ有れど、 五 して、 其弓勢の强弱をためし試み 十の醉象を養ひ貯へ 次に太子安祥として進ませ玉ひ、 b. 初め難陀精神を震 小人も千言すれば 如來初め七八歳の時、 の高徳を妬忌し、 箭に七鐵鼓を射透 是は必ず荒唐の説にしあらず、 て、 時 請ふ試に一兩件 おめき叶んで、射て同じく三鐵鼓を射透 つて是を射て、 んが爲めに、 を得て佛子共に 德有 時を窺 諸の釋氏の童形と共に射戲を玩ば ŋ とか ١ 丁々 鐵鼓七枚を重ね並らべて、 p て是を侵害 其箭餘つて兜率 漸く三枚を射透す。 の事實を擧せん。 鵠林老贏半死 として立て箭をつが 時 好事 K 蹈 佛本行經中の説な 0 殺せ し奉ら 後 生 L 天 0 めんとす。 君子も 殘喘 2 K 可畏 が 次に 到 爲 U. 30 0 更調 ١ め 調 君 所

重

葎

卷之一

以來教 れ 周 火 す 語 自然に具足せさせ玉ひて、 忝くも我が 句も又無し。 0 0 所 つ。 なり 悪 とも、 公孔孟、 の底に沈 處 見 此等 の更々 と稱 千 の苦樂は努 未曾 卷 本師 の族 して、 莊老列等の諸 んで永劫の受苦遁れ有るべからず、 の聖經 及ぶべ て天眼宿命等の大智は具足し玉はず。 是盡く浮屠異端の輩の物もらはん口養はんとて言ひ出したる大妄 十カ調御の如 は十惡五逆の大罪人に 佛像祖 賢典を考るに、 々知ろし召 きことにし非らず。 聖の如きは、 像は土塊の如く見下だし、 三世古今盡大千界十方虚空天堂地獄佛界魔宮逐一見 來の如きは、 されず、 機に片書隻字も天堂地獄など云へる妄語 故に片言隻字も説きおかせ玉 生 も越へ 知安行の智徳は自然と備 古への伏義 天眼 たり。 宿明 何ぞ左迄は愚なるや。 佛經 神農 故に天堂地獄、 死後 三明六通等の大事 には必ず熱燒無間 祖錄は臭穢 黄帝堯舜、 5 ふこと無し。 せ玉ひ 0 三塗六趣等 禹湯文武、 儞等凡愚 は 如 べく忌み 悉く K は半 0 た 烈

白鹽和倘全集第六卷(一四

徹

せさせ玉ふこと、

恰も掌

中の

**菴摩羅果を見そなはせ** 

玉ふ

が如

し。

代

前後

0

白

苦恵を宥が 敬し、 御一人片時も休息せさせ玉ふ隙なく、 難 事 廻ぐらせ玉ひて、 ら貴 き示すなる天堂地獄 3 3 は せ玉 や貴 は、近代京も田舍も間 る族 に及ばず、上は梵天帝釋四大天王一切の諸天善神達も、 ぞ く有難きは彼 P 供養し、 3 ふとやな、 纔に三五卷の書を見はつり聞はつる時は、 有難さよ。 近來在家無智昏愚蒙昧賤劣の若者共 だめ赦され 尊信し、 出家在家を擇ばず、 冥土には神 0 御本尊 唯今冥土にて閻羅大王を初め奉り、 玉ふことも間 など云へ H 父母 多き邪見偏執 の御方便にて、外 るは、 も佛も見へ の苦患を助け救はせ玉ひてよと御頼み申奉れ、 H 根 有 も無き虚言 尊貴下賤を嫌はず、 3 の輩なり。 百三十 させ玉はず。 由。 の罪人達には違ひて、時 隨 其餘 六地獄を残 分 なるぞや。 彼 盡く云ふ、異端の輩の常に説 邪見偏執とは、 0 の儒家者 げに 御 歯を切て憎み嫌は 本尊 + 大冥土俱生 も晴れ る方なく 一切の罪人を憐 を御馳 其現 流 神家者 證 そも如 にも地蔵苦薩 、縱橫自 には、 走 一神達 申 女彼 など云 何 奉 三代 み救 は云 の大 な 世 在 7 3 玉 K 有 恭

-

重

葎

卷

之

らざりける程に、 け れ ども、 來生有ることも露知らず、 後世菩提など云へるは、 増して斯く恐ろしき地獄有る事も露塵 .何事やらんとをかしかりばれば、 知 終

に 恭敬 3 時 は 供養 親共 L の仕置きたる古例に隨ひ、 尊信 し申し奉りたりけ る豊へ 妻子共の役目と定めて、 は無けれ 盆 香花燈 彼岸 など云 明 な

どは擎げ奉りけれ とも、 終に兩手を合せて伏し拜みたる覺へも無か h し所 に

不思議 や彼 の尊、 不慮に冥土へ出現せさせ玉ひ、 大王へ説き詫び言せさせ玉ひ、

彼

0

黑繩

の嚴しき苦恵は宥るされたりけれども、

供佛施齋等の善事は芥子斗り

も勤めざりければ、 餓 见趣 の者共に齊しく、 口 に投ずるに一粒 の米なく、 喉 を

温す K 滴 0 水無 10 中 に就 7 悲しく痛まし きは、 父なりける人は、 叫喚獄 K

な は して晝夜 に泣き苦るしませ玉 ひ 母なりける人は、 紅蓮 の氷の底に墮在 L

玉ひて、 果 てしも無き苦思を受けさせ玉 30 共子 0 身 になりては、 肝 も冷

心痛 2 で牙戦、 股 是 3. 我 が身の苦るしさは物 0 数とは思は 82 ぞ Po 去り なが

見る、 もなく成 h 黑 部童が罪簿の面に書き記して、 が 0 下 0 ことも悲 L 件 難所を宥るされ、 か 繩 如 の冥官達まで、 地獄 きは、 の帳面共を残らず皆盡く取出 5 左は無くとも流石 遊緣も一念仁恕の善心に依りては、 8 敗せられけれども、 5 と云へ しけれ れ 外には指 て、 る恐ろしき惡處に逐ひ墮されて、 ٤ 晝夜 彼が諸人の厄難 遁れて唯今難波津 遙 世 る罪科 に辛き苦恵を受けしに、 K の人々 0 所 より五寸三分の古き地藏尊を持佛堂に安置 B 冥府にお を一夜 の盗賊同前の悪名を受け、 閻王の御前に指上げたれば、 なけれど、 を救ふ仁恕の心を感じ入らせ し焼き拂 の中に飛ぶが如くに一さ いて閻王を初め奉り、 の富貴高名の大家 乍ち變じて善緣と成ることを。 て、 つだ多く盗み取りたる罪科 有難や貴ふやな、 翌日しづく 黑き繩を以て全身を嚴 永く家名を汚し玉はん の一子に 都市王泰山府君 と立 數多き地獄 N 玉ひ、 に馳せ歸て、 生ま 一ち歸 人 K を逐 燒熱 りて、 \$ る 知り L 0 我等 中 111 < 初 縛 悪 唤 間 上 王 K 上 T

し申

本

h

ふ如く、

我等が家には先祖

I

葎

卷

2

生れて、 を遁れて人間に生まる」さへ大奇怪の沙汰なるものを、 生涯 の富貴を得て成長する程次第に目出度かるべしとは、 利さへ斯る大家の子と 是はそも 如

何 なる由縁なるらん。 聞かまほしさよと云へば、 去ればとよ、 斯く恐ろし き悪

緣 の中に却て貴き善縁こそ有るめれ。 彼の大事旣に露顯して、我が輩皆盡く誅

数せ 5 るべ きに窮まりける夜、 彼の者窃に思ひつけるは、 我若し今夜はしこく

立ち廻つて何方へも雲井遙に遁げ失せたらましかば、 旦 の死罪は遁る」こと

B りとも 是有るべけれども、 年來 積 み重ねたる重罪遁れ是有 在所の人々へも大難義かいるべし。 るべからず。 迎も死すべき命 縦ひ一 旦遁げ失せた なり と覺

悟したれば、 心にかいる事更々なし。 去りながら、 我が家には三五年來書 き船

め置きたる帳 面 三五卷有り、 其内中買の者どもは云ふに足らざる族なれども、

買 ひ付 け 0 人 × の中 には歴 K の武家も有り、 町人も有り、 帳面若 し役人中の手

に入りたらんには、

穿鑿の手筋に依りて、

如何樣

の難

義相

か」るべ

きも計

り難

自隱和倘全集第六卷(10)

白

地獄 木雜木 黨 **奈落** す たり 初 を語 人 薪 絅 0 るに 長 めよ の張 なるぞや、 の料と成る。 子 の中 冥府より立歸て、 け 0 る。 る何村 り方 底 と生 を三 隨 本 に堕す、 なりけ て、 我 まれ、 が 八大 四尺程宛 H. 次第 六人の K 同 の何某は、唯今難波津 る何村 其事既に露顯して、 地 語 類 大勢 に貴く目出度かるべし。人々驚き手を打て、 獄 h 何某は此に在り、 彼と彼 者ども 聞 に切り の眞 の人 其弟娘なる者 か の何某は今如 せ 唯 とは 0 叫喚紅蓮 K 申度不思議 中 にい どめ K 燒熱地 沈 0 7 4 水中に きか の何屋 に寄 彼の六七人の者共盡 何なる惡處に 何某は彼 7 0 獄 中に在 阿 の事こそ有るめ り託 の中 僧 1 放てば、 祇 づ の何某と稱せられた らば、 か に逐 して 劫 しこにあ れ の大苦患を受くべきに、 T 種 かい ひ入れられ、 彼が 墮 自然と流 K れ 在す り。 上もなき榮耀 口 走り、 如きは、 く誅殺せらる。 るや。さればとよ 彼 或人の日く、 7 の張本と稱 名古 る大 夫は如何なる子 此 所 Kn と此とは K 地獄 屋御城 鼻無間 福貴 を得 の苦 共中 彼 T せ 彼 0 金輪 生 瓦 6 の悪 黑繩 內 長 商 れ 報 0

1

I

葎

卷之一

九

みて、 大士幷に大王の御心に任せて、 無量 の苦恵を受くべ き浅猿 義家を閻浮へ召連れ侍るべしと再拜して退出 L き罪人共に 對 して、 事なき長穿鑿せ 6 より、 す

れば、 貞任 が数萬 の部屋は、 眉を皺め頭を攪いて獄 所女 なへ 立ち歸り きと。 義

家二 たび 蘇 4: 0 時 物語 0 大略 なり。 云ふ こと莫 か 机 冥 土苦るしとて立 ち かい

りたる者なしと。 延喜帝の如きは、 冥府の中において、 簫が岩屋の日藏上人

に對

١

御製

の御歌に、

云

ふならく奈落

の底

に沈みて

は刹

利

も須陀も

か

は

らざ

1) け りと。 又似 行朝臣 0 如 きは 逝去の後、 紀 心の友則 が許 に來 て、 冥土 一の物語 L

て救を乞ひ、 梶原平三景時が如きは、 白馬 に跨て巨福 山の水陸會に來て、 地獄

0 物 語 して救を乞ふ。 是より近代に到 るまで、 梶原施餓鬼とて其式有。之由。 元

滁 通るなる、 0 頃 東美濃木曾 つだといへる物を盗んで、 0 川 邊 の遙か下なる所 繁ぎ留め置き、 K の細 民六七輩手組て、 中買す る者に渡 水底を流 して、 舟 れ

名古屋に送て、 窃に賣り渡す者數 年 なり。 つだとは木曾 の深 山 の大

にして尾州

逆賊 義家の俱生神忽然として出現して、 洛へ立ち歸りける時、 く誠 ひ義家は御加被力に依て功成り名遂げて都へ立ち歸りたりとも、 打捨て置き奉る。 先を遁れて、 も請はず、 含を營み、 L 立ち留ま る臆病者の習ひ、 との大忠心、 の善 儞 が知れ 5 根心にあらざれども、 唯一 光り堂と稱して大慈を安置し奉る。 せ玉ひて、 衣の楯を截り破て、 | 騎纔の手勢一二千を率して坂東數千萬の大軍の中へ切つてかい 全く捨て置き奉 る所にあらず、 是彼 弓箭不慮の災難を恐れて、 が信心の致す所にあらざる現證なりと云ひも果てぬ 唯今迄大切にかけたりし大士 五十四郡 るにあらず。 義家が大士の尊像を奥州に留め置き奉るは、 不思議や大士加護 0 計らずも勝ち軍を得て宗任をからめ取て、 無緣 大の眼を開いて貞任をはたと睨み、 の衆生を永く利益し、 去る程に後來秀衡。 大士の御救を頼み奉る者なり。 嗚呼忘れたり永劫三 の御力に依 の尊像をば、 助け救はせ玉 て、 黄金を鏤め、 大士は此 空しく奥州に 貞任兄弟が箭 塗の底に沈 如何 處に に 華 堂 か 縱 に 全

重

王位を守護 るは半箇 も又無し。 Ļ 萬民を安ず 義家が如きは、 るの 大任、 征夷大將軍の 亭釐 も私 の沙汰 職を賜 K はり、 しあらず。 逆徒を誅 佩等自. 数 5

L T 自 6 誅 世 5 る。 寔に 自 棄自 亡 0 族 將 夫れ 誰 をか 恨み 2 ٤. 言 薬を 放ち 区 王

ふ所へ、 不思議や紫金 の圓光の中に一寸八 分の觀世大士實光を放て出現せさ 世

玉ひ、 時 周王 贵 に告げ玉 金 を以 て我が はく、 義家 此 の形像 から 如 きは、 を一寸八分に鑄させて、 年來 の吾が檀越 なり。 響の中 年 奥州 發

遙 K 0 所を関東 へ趣きし程 0 者なり。 殊更壽算も未だ盡きず。 願くば閻浮 ~ 召

K

粘

U

籠

8

向

0

\$.

0 れ 歸 L て、 猶 K 善根 仏を精修 世 L 8 6 と思ふ は如 何 K と御 仰有 b L かい ば、 图 王

謹 で大慈薩埵 大悲 の金言 何 L に遠背 し奉るべ き。 何事 \$ 御心に任 せ奉 すると仰 do

果て ぬに、 貞任 大音揚げて言 さく、 不可なりく、 是は大慈薩 垭 0 甚 L き 御 思

召違 K て社 な はすれ。 彼が 大慈 0 命容 を皆 の中に結 び籠 め置 き奉 b た 3 は、 全

く彼

か 信心

0

致す所に

し侍らず、

彼既

に勅命

を 承

て開

東

發向

せ

L

時

副

將を

11 隠 和 倘 4 集 郭 ~ 卷

怨敵 婆源 徒と稱 義家 王臣 徒と云ふ。 覆へし、 あらず。 کی に授與し玉へ。具して歸て晝夜に打寄り、 しき者共夥しく競ひ來り、 見して冥官に命じ にあ 義家屹と囘 なり。 の義家、 の日く、 七 6 らずと云ふことなし。 如何 王位を奪ひ、 冥府 れ 王莽董卓祿 汝等數十萬の死亡は、 年 となれば、 輩。 顧 K 在 て罪簿を繰ら し玉へば、 天神 關東に發向して我が黨 7 彼が死亡を待つこと久し。 萬民を苦しめ 山囘訖及び將門純友、 普天の下、 地 階下に並らび立ち、 祇 安部の貞任が大勢の部屬を率して來り訟る者なり。 睨 王臣 世、 み憎 罪福 儞等が 王土にあらずと云ふことなし、 んで、 んとす。 の身とし の多少を點檢せしむ。 責め苦しめて、 力を合せて是を誅 愚 の士卒數十萬を殺戮す。 是等の 儞が輩をさへに開闢より以來、 0 て王土 致す所に 同音に叫んで曰く、 大王願くば義家を放 大罪、 の中に在 して、 年來の怨恨を報ぜ 是を朝敵 りなが して終を全ふした 時に罪人と思ぼ 義家が所爲 我が黨 と稱 5 今日の新娑 率土の濱 て我 Ļ 王土 に から の大 を 乖 迹 逆 L N

重

きは、 量劫沙 人を勸 きは、 ひ、 大石を以 答へて云く、 日 は、 る者 間多し。 など、云へ 4. 且つ白起が糞泥地獄の中に隨して大苦惱を受ることを語 冥府 こそ無けれ、 計 好 の苦恵を受く。 8 病 んで毎 より歸 此等の輩を斷見邪道の罪人とす。 るは、 て帝 らざ て邪 मी। 一量らず且 数を記せずと。 る 見 の腹を壓さしめ、 の深坑 日鷄 り來 に 根 問 閻府床しとて捨文一 专 6 卵數 ŋ 王 無き虚言 。云ふことなか に堕せ < 7 0 一十を 膨 死 金 に 山 L なり、 喫す。 召 て冥府 王獄卒に命じて帝をして盤石の上に偃队 0 しむ。 水陸會 され 乳 明 片腹 K て、 忠則 北 死後 數 入 に入 石 つ具したる者なしと。 帝句 開闢 を出 h 何某死して三日にして蘇生 には必ず燒熱無間 in 自家の邪見を逞ふするのみにあらず、 1). たき事共なり 日到 より 夢 す を見 0 所 明 以 如 17. 幾 來 ると。 地 < 枚を喫せ 獄 K の苦報 地獄苦 など云へ 問 八幡太 E の悪所に墮して、 る。 0 秦の莊襄王 上事 前 を談じ、 L K 郎義家卿 周 る輩、 とて立 を持 跪 の武帝 して告げ 10 世 72 近代間 L 救 の 歸 5 王 め を請 如 0 0 b る。 加 て 如 き た 411:

自臘和尚全集第六卷 (四

辻堂、 當て、 吟す。 に別れ 家 手 ひて接心なるは、 云へ せられて、 興 君臣父子夫婦昆弟 の膨る」は如何になど、 0 3 鵝 る老功 聲を聞くが好きぞ、 的 0 卵子 宮拜殿杯に たる事こそ有るめ 何 畢竟是何 て國々をうろつき廻はる、 の三塗の苦恵、 其所 の中の茶臼を取出 の大曲者にすかし誑らかされて、 の長なるはなど崇めらるる者共の善知識とかや、優鉢羅とか の用ぞ。 野陣を取り、 閉關なるは抔 の道を守 れ。 額を攅め眉を皺めて、 何の六趣の迷か有らん。 寔に笑つべし。 音聲を止るが第一なるぞ、 ŋ. 姓も筋でふも賤からで、 して見せよ、 果ては魂は冥漠に歸 限 古る宿明き家などに隱れ潜み屈まり居て、 りもなき艱難苦勞して、 つらにくさよ。 夫れ人は出ては忠有り、 三河 此に三箇 此に屈まり彼こに潜みて懊惱苦 の馬草を食 剩さへ近き頃は片腹筋痛み 彼の浮圖 印籠 L 流 自 魄は泉に歸す。 彼こに五箇、 石 の中の富 異端 K 妻子を打捨て家屋敷 へば の族の天堂地獄 郷の善士とも 入ては孝あ 相模 士山を見よ、 寄 0 此 牛 b 時 つど 0 ŋ. 隻 K 腹 p 稱 7

八

重

にあらずや。 今時往々に無智昏愚 暗鈍無記の若者ども、 機かに三五卷若しく

は十數札 の俗書を讀む則は、 鼻を浮べ大口をひらいて盡く言ふ。 彼 の浮圖 氏 0

共現證には、 謂 ゆる天堂地 狱 三代以來傳記百家左氏傳史記漢書等數萬卷 生死涅槃など云へるは、 無義 荒唐の根も無き虚言 の古典を搜索するに、 なるぞ po

片言隻字も天堂地獄など云へる麁言は半句も見へず、 彼 の過現未來三塗六趣 な

ど云へる愚言は、 世間 限りも無き尼法師原が在家無智の男女を誑惑し、 だまし

すか し路ひ屈 たき事社会 んで物物 有る れ はん 農工 口 養は んとて弘めたる大妄語なるべし。 が加い 且又世 には

も宜 片腹 しく暮らして、 V 妻子も眷屬をも養ひ爺ぬ、 25 商 の道 K なからで、 いと甲斐々々しく見ゆる者共の、 何 れの道 を励 み勤 20 7

無智愚鈍 の尼法師 原にだましすかされて、 懐中には、 長念珠 か Va 爪繰 b. 誦 船

なるは、 看經 なるは抔 3 しれ ぬ貌曲して、 六部よ、 順禮 よ 千ケ寺参りよ

横道よなど、 畫は終日 裏 K 小路 K K 阿なく尋ね捜して、 人の門 に立 ち、 夜は

Ĥ

白

雕

和

倘 全

集

郭

20

\*

葎 卷之一

附十 たり 高 塚 四 娘 孝 記

地 孝經大義に孔夫子宣たふまく、 の性、 人を貴 しとす。 人は孝行より大なるは 夫れ 孝は徳 の本なり、 なし کے 教の依て生る所 又 日<sup>0</sup>/<sub>7</sub> まく、 生: なり。 け 3 時 天 は

事 ふまつるに愛敬し、 死する時は事ふまつるに哀戚す。 生民の本盡せり。 死 4:

吾 0 義備 から 北北 一齒牙を挟 は れ り。 孝子 むべ 0 きにあらずとい 親に事ふまつる 、一、共 の道終れ 少 L りと。 き子細無きに 孔夫子生知安行 あ 5 ず。 の不証 蓋 L 孝 Hi 子

の喪に居 る時の如き 唯混泣に泣き沈みて、 父母來生 0 不如意を觀せず、 叫 唤

燒熱 黑繩衆合 紅蓮大紅蓮等 の大苦恵を顧 みず んば、 不孝是より 北 L き は 無

け りとして、父母未來永劫 ん。 縦ひ三年の喪なり 流 と稱して小蝸の廬をひら 轉 0 艱辛! を顧 み救ふ心無くんば、 いて、 齋戒默處して以て足れ 又是不孝 0 北 L き者

1

| 第六卷目次終 |   | 七、白隱和尙自筆刻本『坐禪和讃』(伊豆 深澤貞吉氏藏) | 六、白隱和尙作板本『安心法與利多々記』 | 五、白隱和尙作『お福の圖』(東京 侯偕 細川應立氏蔵) | 四、同『なたふく女郎粉引歌』 | コ、同 | 二、同『鬼專便稿』 | 一、白隱和尙自筆刻本『八重葎』 | 口繪目次(七頁) | <b>糖林尺牘</b> (1-1至) |
|--------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-----------------|----------|--------------------|
|        | 7 | 5                           | 4                   | 2                           | £1             |     | 14,       |                 |          | 三光—五10             |

白隱和倚全集第六卷

| 日 | 雜纂      | 讃       | 本 ************************************ | 序      | 藻鹽集 | 四智辨    | 杖山百韻   | 毒 爪 牙 | 寢 惚 之 眼 覺 | 孝道和讃   | 坐禪和讃    |
|---|---------|---------|----------------------------------------|--------|-----|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|
|   | (1-111) | (1-11)) | (1-10)                                 | (1-10) |     | (1-10) | (1-10) | (1—■) | (1-10)    | (1− ₺) | (1- 11) |
|   | で聞む     | 三河北     |                                        | Nich   |     | ngina  | исн    | MO1   | 玩         | 二八五    | 11/20   |

| 善悪種蒔鏡和讃 | 草取唄     | 子守唄     | 大道ちょぼくれ | 本文     | 序     | 安心法興利多々記 | 施行歌   | 主心お婆々粉引歌 | おたふく女郎粉引歌 | 卷二     |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|-----------|--------|
| (1-11)  | (i = 0) | (I - 8) |         | G-D    | (1-1) |          | (I-D) | 0-0      | (1-13)    | (1-11) |
| 三次元     | 11%11   | 1122-2  | 量       | 11 mg. | 1 ian |          | 三宝九   | 17811    | 111 Au    | 1 and  |

白隱和倘全集第六卷

| 目次 | 卷 1 (1-12) | 假名  | 壁 訴 訟 (1-0) | 福來進女二〇 | 兎 專 使 稿 (1-13) | 卷之二〇一部 | 卷之一〇一〇 | 八重 | 目 次        | 白隱和尚全集 第六卷 |
|----|------------|-----|-------------|--------|----------------|--------|--------|----|------------|------------|
|    | 150        | 110 | 三直          | 三克     | 101            | EA.    | -      | 24 | <i>y</i> , |            |



一点か となか 小田子 一個直回 一部一日 相、相,相 11 李1 月果一把门间了了 東下自ラ明一曲 一下 大田 国は日本に 気はりを対しる メットのはんだれ

強下行武 福暖之心三蘇月戸



かりとうこうかの意思 心かろうなくれ 刻るいつわらが記にといるのでんと が対象がよってもくち





白隱和佝作『お

福の圖』

(東京・侯爵 細川護立氏藏)



and French Code To 14 一日の日のころのころのことのことの というな 大田 ときにいいろ De signing Transation 人はなるのいとはなって いいななとはいれ いるなくれるかかちころ 一日本事の中山の 必然なよれるのあり からいましまいかいかって Million Thomas with ant the work The world in the world with of the the way said a graffere Com とういうないとうなるなる 小りなのまとかり The contraction of the とうなるないという るとののかせてへれている できるときしまして the wild worthward のしているのできる とれいるを入れてい るはなってのだっ

## 『おたふく女郎特引歌』

白臘和何自雖刻本













JAN 1 1968

LIBRARY

JAN 1 1968

## 白隱和尚全集編纂會

編

東京

龍

吟

社版

**基**第六卷

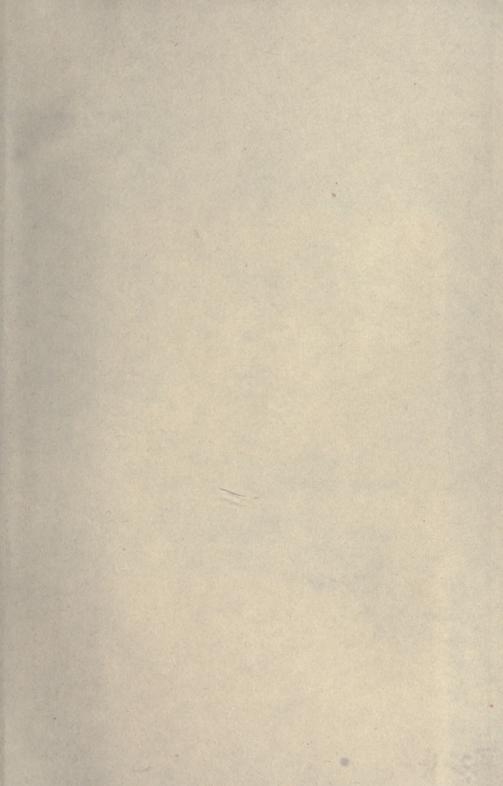



BL 1416 H3

BL Hakuin

Hakuin-Oshō zenshū

1935 v.6

East Asiatic Studies

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



